



### THE LIBRARY



THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

S.471

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of British Columbia Library

農學博士 石 A 東 坂 京 橘 巖 樹 松堂 著 書 店 發 兌



農 業 其 决 歷 易 答 1. 1 農 業 史 事 0 史 或 あ 1-5 斷 業 乃 務 方 は 0 9 3 3 講 至 乃 針 過 す 先 3 史 農 究 至 を 去 22 固 べ 進 0 は 現 其 國 (= 村 如 は よ か 農 其 潜 實 在 0 5 0 4 0 村 將 農 1-斯 n 11/2 事 3 \_\_\_ 農 1 留 仁 與 來 業 3 業 を 業 論 關 1-所 は 意 3 史 あ 0 2 6 ず す 3 0 0 せ 日 す 4) 3 3 教 社 3 或 0 3 但 \_\_\_ 0 7 3 進 會 3 8 3 農 汎 切 也 步 0 3 3 的 1 何 < 所 業 0 3 た 經 か 也 乃 鍵 此 N 0 3 濟 5 を 措 鑰 意 生 道 · 至 我 的 3 か 義 1-農 か 程 將 史 3 也 \$ 緣 1-村 7 H を 1: 觀 9 果 於 す 示 退 問 明 6 本 よ T 3 何 1 L 3 9 題 0 か 農 諸 農 1: 外 6 T た 0 な 業 然 種 業 3 1-解 4) 0 4) 亦 又 莫 决 5 5 史 0 かる よ は 問 得 1-謂 は 果 け 4) 示 農 眞 苟 題 L 1 h 3 8 7 旣 農 及 1 8 解 7 容

序

庶 畢 斯 者 3 幾 5 竟 0) か < 日 憂 3 0) は 1 本 2 道 農 讀 あ 程 3 者 5 業 所 を 之 史 3 0) 辿 1-3 0 農 3 特 依 莫 村 1 殊 問 ŧ T 5 講 些 か、否、今 九 題 B 究 少 は 本 1-た 如 暫 1-待 何 書 其 < 固 ち 1-之 問 7 0) よ 目. 9 始 を Si を 也 指 杜 解 め す 撰、 T 决 須 ひ 所 眞 す 敢 す 1 ~ 1-7 当 3 5 於 生 雖 T 5 4 か 蓋 5 得 ず 出 現 3 2 3 L 雖 2 時 3 そ 6 識 は

大 正 + 四 年 + 月

3

あ

5

は

獨

4)

著

者

0)

幸

0)

3

1-

あ

5

3

3

著

者

之れ 災前 久し 厄 6 先んじて る を発 12 8 0) 3 本 み、 3 0 に在り、 みに止 かれ、 は、 書 如 1= 世 は 舊 涉 何 曩に 本書 1= せ 粧 n 本書は日 出づべ る間、 而 h まらず、 其 かも大震災當時 0 版 儘 行 父の 不 也、 き筈 せる 原稿の儘、 運ともい 别 に之れ 懶惰 抑 今や遅ればせに讀者に 73 も愛 「農業政策」「農業經濟學」 は之を容れず、 b 2. L 娘 から 尚、 に には 訂 を世に出す、 3 正 書肆 「農業 かっ 後 増補を加 0) 本 0 雁 手にあ 書 から 今且 政 先きに 之に 見ゆ 策 0 へられず、 成 らく本書版 は全 新粧 るに b 稿 剩 なり 0 8 姉 至 3 部 書 を與 て、 校正 ~ 校 肆 妹篇にして、 れりと雖 其 1 行の 正 を了 即ち 引渡 ざるは父の情 に際し或る一 成 部 8 本 行を敍して、 は L 書の 72 燒 質は順當にゆけば、 その 3 カコ 紙 は、 n 版行を最後に見ることにな 型とな 箇所丈單 稿 72 として 9 實に 成 讀者の諒恕を請はん b h 大正 7 T 本 忍 FD 書 書 15 十二 U 其 刷 肆 0 不 所 ざる所な 年 1= 前二 年 月 引 運 1= を 渡 は あ 0 書に 電に 大震 後 正 T n せ

あ らず、 本 書は農業史な 農業乃至農民農村の社會的經濟的文化 りと 雖 8 所 調產業 史に あ 的發展 らず、 の向ふ所を如實に常識 制 度 史に あ らず、 編年 史に 的 に敍述 あ らず、 せ んことを期 技 術 史に

A

例

述 理 字下 寧ろ 0) せり、 論 著者 婆 げ 多 30 其 を欲せず、偶ま學者、歷史の 細字 心 引 他 者 く之を 卽ち は 1= 援 は歴 1= 大 出 せ 70 關 歷 本書は該講 でた JE. 3 以 する 史家 七 史に 3 T 年より十二 3 世 歷 0) にあらず、 8 るは、 闘す 1: 史を渉獵せり、 0 係 義 也。 る 3 所 成 の骨子に據 年 或 主 論 書 自ら歴史の に は なる引用書目並參考書目は之を卷末に收めて謹ん 0 に仰ぎ、 研究なか 亘る間、 煩 所 據を示 縟に失する嫌なきにあらざるべ īfīi 5 して 材料 其 るべ 東京帝國大學農學部 更に多 L 所據 遂に敢て揣らず本書を成 を捃 カン は 乃至之が會得 らざるを信じてより、 少訂 書 撫し剖判し編 中 隨 IE 增 所之を明示す 補 に資す した に於て講 制 3 することは敢 しと雖 もの 3 3 72 1= ることを 稍 也 師 め 至れ 經濟。 の職 8 歴史の 6 に在 實 務 て能く 社會、 は で謝意を表 め 本 讀 當 12 りて農業 書 5 せず。 者 該 所 法律、 0) 事 論 12 實 又 0 め著者 史を講 せりつ 乃 書 材 至は 中 料 は

本 書は著者が巖松堂より出版せんとせる三部作の一 也、 即ち 一農業 政策 は 先づ 大正十三年

凡

例

とを得 **畧之を髣髴せしむるを得** 農學に關す 二月に出で、 て、 所謂 る哲 次には大正十四年四月「農業經濟學」出で、而して最後に本書亦玆に讀者に見ゆるこ 理 的、 部 作 政治 の完成を得たる、 べし、 的、 幸に三書とも江湖の愛讀批判を得る所あらば、 社會的、 著者の幸何ぞ之に加へん、庶幾くば、 經濟的、 文化的、 歴史的所見及び精神は此等三書を通じて 著者の農業、 著者の慶甚だ大也。 農村

### す關に上衛技)除なのも) 錄 目作著坂石

新制農業經濟學教科 農業經濟學綱要 農業經濟學 訂改 訂改 要網 編新 編新 近最 農政學 (絕版)

農村厚生學 農業經營學 農業政策綱要 日本農業史論 農村厚生問題 農業法規綱要 業政策 農業經濟論 農政經濟論 農業經濟教科書

農業法規教科書 農業經濟教科書 (絕版 (絕版)

明治四

一五年 十年

同

同

华

同

同

同

大正十三年

巖松堂發行

同 同

農業法規教科書 (絕 版 (絕版

F

明治

国

F

明治三十七年

(絕版)

明治三十六年

(絕版)

同 同 明

農業要項

農業經濟

(絕版) (絕版) 宮城縣農事調查報告(非賣)

明治三十三年 治三十四年

同

博文館發行

成美堂發行

大日本實業學會發行

宮城縣羧版

巖松堂發行 東京開成館發行 二松堂發行

同近刊

同 百 同 同 大正十四

### 日本農業史論目次

### 第一章序論

經濟的 價值( 會組 ろもの 及社會の諸事 人生の經濟的方面は歷史の根柢に於ける有力的動因 質的生活 一何等の文化的價値に關與する所なき事實の記錄 性的無内容的生活意思と階級闘争の喚起 會の變動に關する經濟的法則の一般的妥當性 見たる經濟史觀論 社會階級心理 所有 ―近代流行の勢力及其激しき變遷と資本主義との關係 織に於ける人類の本能的行動の宗教的哲學的意識 3 事由か以て社會萬般の現象及歴史を説明せんとす(二)―經濟生活は凡ての生活 衝動と創造衝動 8 本能的 一流 象の説明に於ける精神的要素の力説 行の現象に藉る之れが説明 生物的愛着と理性的愛着 衝動力の所謂慣行による其外觀上無限の相違と段階 物質的方面 の文化的價值 流 3 行殊に現時の流行は資本主義最愛の寵兒 ―所有獲得の本能は生きんとする本能的自己保存の發露 の活動内容範圍 E 一社會的慣行は一の自然科學的因果關 (五) 此兩者の生活の結合狀態及其程度(五) 今日の變 3 (六) - 欲望價値と理性價值 3 一欲望の九等級 (四) 一社會の有らゆる物質的要件中變化發展の可 (三) -文化形成の根本的 積極的精神の發露と消極的精神の發露との比 唯物史觀の公式中に主張する二大點 (吾) - 物質の占有獲得的 -唯物史觀又經濟的史觀の反對說 Z (八) 一近代の流行と昔時の流行 一婦人流 (F) 一流行の威力と世 ーマル 行 動機 係の加はりた の發生經路 理性的自 本能と近世 クス 3 0) 由意思の立 の根本條件 生 ME (10) 一盲目 經濟 命 人の 物史觀 る經濟的 0) 維持 組 輕 流流 50 逐的 一人生 総 三一 化浮薄 的 と物 能 行 異點 文化 非

100 鳥學と農業史 THE 117 學に於ける動的文化計學の荣養(三) 以 生活 農業政策運賃原と學理の衝突問 名は結果 思想的題念(詩)十篇者。社會提供(話) 前: て立つ門 科學と現實を創作化せんとする歴史科學 面に重きを置く所以 近北 央集様に 近科學は即方文化科學 農學に即ち是 (1:1) 組 (B) | 所司 から 直接的 ○歷史(三) ——雙文化計學的另至特殊文化科學的母集(同位為法行等人成立片 歴史學研究法の二つのグ 地位 と機能的組織 の假定と歴史的知識の排入室つ所の假定との消及傾的 H 予が農業地の研究 對する新親念(三) |任原因責任に関して矛盾でる二例例 規信學と記憶學 に関する思想の變動 (三) 一所有權の絕對性に置する思想の變遷 (天 作广道理 道台是學、農師生產學 「エガリテ」の精神思想 一一紀洪史 (E.) の状性合的 (FE 農學に於ける文化母學の領域 (三) 農業更は農學の先 上農業の経済問題 の目的 (H) |一菱図心に對する新程念 組織的一體なる社會の研究的用意(言) - 社會の 現代文化中に在て荷も「レ イメ の保護 ―自然科學並低更科學の研究法(1主) 現實な普遍化せんとする自 佐徳門係及び之に四原する精 (1,12) 農學に於ける農業史の位置(云) 農學の傳統的軽義の シジョ 農乃野象とする文化的價值的見方の決定。三丁 (FF) (P) (元) 一歴史は緑数すといふ意義 一後來の農業史 法律的社會化乃至法律の遺信化(量) 2 としての生産組 ス 一是禁上縱史 價值科學の見地を指き普通經濟學より 段學が經濟學的 (四山) 完 15 同門是 世界農業道史(民) - 農業史叙述法の諸種(民) (日) 一社會奉仕 111 1 41 ~: と横地の信値比較 方方百 シ」に同する (1) 当上の と信かい 三)一歷史的知 公正性に関する思想の變遷 歴史が然行と思なり と前行 現念(語) 育的方面 と「デ 000 學に役 (男) · 歷史學 100 モガラシー 5 1. 信任 明 歷史 自然科 F () (長五) 一時 企家の 1/2 - 無過失責任义の JUE . 0 て科學的なる所 V. 中特に重大なる 13 1,00 1.1 川倉化 上上台灣領 0 1-13 的 何なる 革命 的思想 的自 0) ブ. · 400 [10] 07 25 然刊 131 地 41:

第一章

次

たる風智感に農物の起原だりとの能(霊)。牛角の神器なる月に似たるより犯を楽がしめたる是れ家畜 共五. 環境說(至) —其二 心理的偶然模倣說 ませる神尿になりませる神此神の子豊字氣毘賣神(死)―天孫人種が日本統治の公式宣告(発)-吾田 の起原 民族心理學の試み(ぞ)我が上代の信仰思想一族 の試作地遊其監督者 人類をして人類たらしむるに其勝隨 觀念(至) 農業の保護神(会) - 組光神(英) - 其五 (公)) - 我上代の風俗車思想に關する研究の弊(台) Rationalism と Mychology 社會心理意(高)一人日の婚城及食物の缺乏心農の起原とする説 古代文化更研究上神話の地位(台)一神話及神話學の見智 我邦に於ける農事の傳說(至)、他の解釋の一二(至)一丹途矢傳說 一其二 死者に對する恐怖心(高) (発)· 出雲民族の農業(会) - 大山祇命の農事試験場長(会) - 古代民族と神話 <u>E</u> (面) 英三 環境智熟說 ―人類文化の起原及發達に関する學說 其三 神に對する人の態度 共一 禁脈はデモンを防ぐ法(盆) (六) 泰西に於ける神話學の發達 信仰の対象 FF. (霊) - 死屍と俱に食物を埋め 1 其四 会也 CF. 神様と幽霊 及 本能智熟說 Märchen (Kil) -(元) - 葉になり 共一 其門 (元) 地理的

第二章 農業の推移……

上

理时 - 第二の分業(去) 第三の分業(七〇 - リストの經濟發展階段說の弱點(七) 程譜的産物たる上古 人類の進歩と生存の (語) 女子相傳より男子相傳へ巡移 源泉:の関係 (14) 一食物供給の遷移 (別日) 同族社會と最初の社會分業(宝) -第一の分業(宝) (当) -同族相續制 (宝) - 其反抗

七九

の女子社會(上)放牧將た狩獵孰れの時代よりも推移せる農業 一男子と女子との最も早き分業(七八) 婚姻に労働關係 44 --農業と女子の密接なる関係

# 

農業の發展と經濟的文化(光)―經濟的變化と生産方法の變化(光) (元)--古代社會、封建社會、市民社會、皆生產關係の集合的成果(八) --社會の技術上の必要と大 生産方法連組織の變化

## I

學の效果

力的) の念の强固なる所以の他の事實(発)一我が古代に女子に定まれる夫なき關係が存せざりし經濟的 東國へ向ひ流れたり(九一)一現代アイヌ(九一)一汎アイヌ人種群(九一) 日本先史人類論(分)―宮戸人種型(力)、津雲人種型(九)―岡山型(九)―民族及文明に西國より むる最も有力有效なる事實(八)一我が日本民族の複合民族たる内容(九)一日本民族と言語 の複合民族なる現代の日本國民(公)―我日本民族の大ななしたる所以(公)―我國民思想の根柢を固 親間の結婚を忌まぬ(発)―日本民族の龍先崇拜の强固なる所以(公)―君民同心の意義(や)―一個 人類社會の同族制より家族制への變遷(ハー)--此變遷と我大和民族(ハーー婚姻の進化發展の順序 船より觀たる日本文化(空)一古代に於ける人種文化の移動の急速 エンドかミーの實例(AB) - 御血緣近き妃の御身柄系圖(AB) - 最も苦しき御近親の關係 --家人(ニ九)--賤奴(ニ元)-部曲(ニ光)-上古の官制(ニ九)-官職氏の一致(ニ九)-大氏小氏 上古社會制度 (100) 一飛彈白 JII 0 大家族 (HOE) (音) - 我が日本民族の祖先崇拜 極東に於ける歐洲人種群 上古貴賤の階級、 良民と腹民

陸田早く開け其發達水田よりも遲緩(三〇一暖園の生活式(三〇一耕作の方法(三〇)と農具(190) 體 と國土の開發(三二)--上古外國より貨物の輸入(三三)-村の起因 (IIK) --土蜘蛛は「古事記」に土雲土籠り即ち穴居人民の義 (III) -- 男女職業の分化 (IIX) --人口增殖 一霧局火山系 の部類及等級 大隅の南端十里内外に住定 (二九)―祭官(三0)―政官(三0)― 地方官及其他の官職(三二)―上古爵位の制度 田 歌(100) —家畜 神田田 ー村の組織 試作地の考證 活動 時 (100) -家禽(101) - 肉類 一大化改新の時 代と陸路迁 (三五) ―佐多より對岸薩南に船にて渡る(三五) 大山祗神木花咲耶 (三酉) -大隅の南端佐多村の東部高原地に降臨 一村の範圍 回の非認同時に霧島降臨非認(二六)一試作地 (三三) 一大化後の官制(三三) (三型) 一市町の萌芽 (四)--養蠶 (111) (三言) - 村の位置 (三三) 一農業の發達進步の趨勢(三〇一 神武天皇東征 一土地制度 (三回) 一佐多な根據として は加 當 世田 (三三) 一中古賤民 時 村 0 大字 日 姬 本

### II

四四四

(4周1) の波及 (1盟) —田牌灌溉(1累) 共同耕作と家屬共產團體 を捕ふる法 (三) 一肉類 一樂器 (三天) 一米の炊き方强飯 - 漢の疆域外の建國と支那流浪人(云) ・ 扶餘國高勾麗濃國の出現 日本が倭國として知れたる支那戦國の末と東洋全體の -倭人百餘國は日本の西部全體 一日本開國紀元は崇神天皇より凡七八十年前の頃 一天皇の大氏以外の小氏と漁獲 (181) 一氏の内部組織(181) 一骨の制 (1日七) 一植物 (1日七) 一魚具類 (1日八) 一家禽は之を食するを避く (1日0) (語) 一調味料 (三) 一 飲料 (1六1) 一發掘物による支那文化の傳來系統 (三) - 衣服(三) -住居(三) -飲食器 (三哭) —田作法 谷民族 (1四) 一農天下之大本也民所恃以生也 (140) (二五九) 一日本と三韓の文化輸入 戰國時 -食物 如斯狀 代と支那の疆域 勢の日 五穀

加 度に就て(云三)―地割制 (元三) 一行政區劃 其根本的思想 資律令(三名) 存在觀念喚起 落的倭目 (三三) 十端菜 を築て質を取る經濟の力(IOE)—大莊園主の質肽(IOK) 農民生活並事情(ICE)—人口 行ばれたること凡二百年(元九) 平安朝末鑑涤衰ふ(三七)―牧帝(三七)―禁肉食い習 料田 しからざりし所以 の統一化と王莽時代漢の壓力の衰亡(云三)、倭奴四王の封號 所有權の發生(元)-斑田制の壊廢(元)-大寶 ―氏崩壊の動機人目の増加地域の擴大と氏 一飯米 (三10) 一年魚 (三二) —外國交通 1 の交通顕禁且つ重要の證 (三巻) - 道筒製絲(三巻) - 絹布の貢 沿 (三次) (三三) - 果實本實(三三) -草棉 (二元) - 通謬外交と國家の體面(140) - 日本開闢以來新 - 国非二君民無兩主 (1空) - 明治維新と準徳太子 .王考合(「芒」・ 日本の統一的国家の發端と後漢の初め 却纷 (1911) 一此里と後世の村(1主)・正保の制 三三 - 炯龍流の例 (r0::) (100) 一般具農術の輸入 (100) 一交通機関 佛敦と個人並氏(云) 一大化改新(云) 一大化改新の根本的思想(云) 一大 〇一六四 一封建時代の前提(101) 斑田制の行はれざるに至れる所以(二分) - 公磐田 一斑川の質行(三公) (三益) 一宮時日本の生活状態(三台 準徳太子の功績 一狩獵(三二) 一水田陸田(三三) (三四)一港電 CHO. の結合弛緩 那語 (合言) 當時日本国力の强盛人民の知能發達と三 一茶(三三)一耕作及收穫(三三)一卯 -田別の国の養蠶(三元) - 真綿の調代納 (三章) 一手 (三八) ―牛馬の賣買(三八) ―牛乳(三八) ―養 大寰命の田側と支那 合の (1号)・斑田の側 () 一次也 (1:05) 相 一様門勢家の上地館併 末 政治的理想程(完)--明 續规定 0 (三学) 一要は 一件教の体系 一田畑の作物 --後漢以後六朝時代との交通 外交の紀元(1七0) 調 一火燈袋 三六一支那 (123) 0 川制 所 (1號) - 料地共有 調鼻獅呼時代 一財産 私製田 仮 (另) 上從代 並地假 HE 相線の客機 路 山成 治絶所と 修 大寶 0 制 果 か

滥角 一蟲害(三區) —備茺儲畜(三豆) —義倉(三豆 豚(三元)- 養蜂(三元) - 工甕(三元)- 衣(三〇)- 食(三二)- 住 内交易(三三) 小作 の永世所有 の監修 (三元) - 曓田制県令(三元) - 問無地銀下年期(三0) - 粗税減免の法 - 國外貿易(三三)- 度量衡 (三記) ―小作料の制限(三六) 大化前の租法 (三二) 一大化後の租法 門羅移住の奨励(三六) ―墾田三世一身の制 -常平倉(三元) -不勵穀又遠年穀(三六) - 節儉合(三元 (三) 一大寰命租法(三三) (三三) 一山林 三三) -和銅租法(三三) (0)(1) -- 提具、三画) (三元) ー検見法の N

### III 中古時代 (A.D. 931-1602) · · · · · · ·

式川 徴兵の初め「三五) - 寓・兵於復・(三六) - 封建の萌芽 ○ 天)- 財産和織法の一般的原則(壹八)・總領和織(5元)- 單獨和續(云0)- 單獨和績の起原 時 -總領相續 種 斑 代の租米(三)- 天文の検地(三) 軍役の一斑(三見)-貫高と永高(三三、- 天正の 石直し(三分) ○三二 ―都府建設の の植民政策(三盟) 権武門への推移 (\*Ε) →封地 (Ε) →封建制度の基礎 (\*Ε) 所謂「御下文」(\*Ε) 作物 の池原 ―賭博禁令(三) - 商品としての農産物(三) - 都會附近機の養生(三) 土地賈賈 施肥 (芸) 一娜瓷の街返し (民) -種子(民) ○元)・ 都市發達の徴 ○三) ―貞永式日(□□) 一林制 (至三) 一海道波船 (三三) - 衣食住 時代(三三)・ 都市経済 の 遊觴(三四) ― 都會生活の養達(三英) - 知行 國情相造の點(三章) 封地の特色(三次)—— | 古野封主(三型)—— 賞高 景臣時代の租米 (三台) ―戦國時代の農業 (三三) - 貨幣經濟 (中の) 牧帝(中の)一水川 会員 (1)(1) 1 士農の分岐 (国)一教育二四 江戸時代の租米(豆丁) 石高(三元)—取箇 ―武家法律の非礎(回じ ―建武 (三老) の二項作(語)上農具 巨僚國家の基(三四) 一新社會組織 一企園 (三)是 農民對領 是利 排作法 相

利時代支那貿易の動機(三六)―諸大名將軍の貨幣獲得熱(三六)― 巧妙なる 外査輸入法(三七)―外國 貿易と飛道具の傳來 (三七) 一征韓の役の效果 (三代) (三三) 一人身賣買の禁 (三日) - 奴婢(三古) - 租税(三百) - 足利氏末政の所謂程政の反面(三五) - 足

## IV 近古時代 (A.D. 1603--1867)………

- 徳川氏一家の宰相にして又一國の宰相たる老中(元九)- 牒者政治(元九)- 社會階級(元1)- 農民政 中古時代 (三元) ―封建國家の破壊 (三つ) - 軍隊組織の變遷 (三つ) ―經濟上の變遷の伴至 (三二) ―諸 村の組織(三10) - 庄屋と名主と自治制(三10) - 村民の代表者(三二) - 組頭(三三) - 年寄(三三) - 村 維持策(三つ)-鎖國(三つ八)-漢學(三〇八)-家族生産單位(三〇八)-村落團體(三〇九)-村の起原(三〇)-農本主義の二派(元皇)―支那思想に淵源する尙農論其一(元六)―集二(元六)―兼併農人(三00)―其 策(完三)―農は國之本(完三)― 育工は國の實(完四)―無禮者め(三四) 商人入る 可らず(完吾)― 内行政(云之)―大名の罰則(云之)―公武法制公家諸法度(云八)―家康の法制による將軍家拘束(云八 ―十六世紀中葉に於ける日本の餐展狀態(云三)―封建的ヒアアーキー(云三)―武家諸法度(云云)―領 大名の農民政策 六」(三回)―土地賣買の禁を脱がるゝ假設取引(三回)―五反百姓の起因 (三二) 一御家斷絕 一農地占有權の保障(三〇) ―土地賣買の禁止 の住民(三三)―寄合(三三)―五人組(三三)―五人組の起原(三七)―組合(三八)―土地所有權(三九) 三(500) - 共四(501) - 人返しの法(501) - 其五(50四) - 兵農說及游民禁止說(50五) - 社會制度の - 人格の自由(三元)--鎖國的保護の結果(三二)--美術、美術的工藝(三二)--農業(三二) ○元□ ―戦時人心と宗門の勃興(云□)―耶蘇教の傳來(云□)―日本羅馬字の紀元(云□) (三三)--所謂浪人(三三)--分家養子陰居の制と祖先祭祀(三三)- 所謂 (三:0) - 農地和績(三二) - 農民の土地分 (三天) - 農民 0 配 地位 一總領の古 最小制

たる四公六民 法の惡結果(忌孟)―代官政治の弊(忌式)―人口移動 拘束 政策(忌式)―農民離村(記八)―『町 一百姓の仕置の事 南 木 食奬勵(云三)―米食の制止(云三)---住居及職業の不自由(云三) 人別改の嚴密(云四)---人身賣買の に立つ(三七)一國學の復興(三元)一 (記力) ―江戸の繁荣 (記力) ―懸金の習慣 [min] --四木三草(三n) - 米(nnn) --其他(三nnn) --外國種作物(nnnn) --促成裁 尊王攘夷(至六)—明治維新(三六)—內面動機(三元)—農業事情(三二)—農民生活 (三四) - 雇傭期限の制(三五) - 農民の權利 一武人階級の品性墮落 上の發展の勢の然らしむる所 (三番) ―隱寶女(三曇) ― 擔尿漢(三素) ― これ都市集中の原因(三宅) ― 江戸人口減少策 (四四) —農民教育 山林 村中共同苗代論(三六), 灌排土功 地目の選擇 (三三) ― 乍去勸農は勸農 (三三) (HOE) (三元) ―重農の意義 (完三) 一土地の種類 (明1周) 金金 上中下の農人(完三) 貨幣 (三元) ― 當時商人の社會的地位の表裏(三次0) - - 時勢と農民の心理 一町人の潜勢力(芸芸) - 武家財政の困難(芸芸) - 町人武士 - 米一揆及百姓一揆(三二) - 黒船の入港(三七) - 外面動機 (四八) - 交通(四九) - 賑恤(四二) - 貯穀(四二) - 租稅 (画0) - 當時農民の生活 金色 ー新田開發の弊害 (三元元) ―都市繁榮の裏面(三二)―其事實(三三) (三五) 人口統計(三五) 一家屋の 物價 除草 一農具 (11年) 一金屬 - 型一擺六(完二) - 種子(完二) - 土地を見る (1000) (完全) -肥料 (画画) (回回() 一害蟲 金三つ 一土地兼併の因 重き税率 (E01) (三型) 度量衡 培初物期物 養蠶 制限 山山林 (河西) 会ご 一博奕(三三) 一級を脱し 金量 四

### V 最近時代 (A.D. 1868 以來) .....

治維新と農業改革 (四三) ―土地處分權及經營に關する束縛の解除 (国)国) 土地所有權 確認

問題 AL. 屑絲紡績 かの意思 造(E式) 一資本主義の三則 農民營利思想積溢の例 地主小作間の紛擾 國 學會 工獎賦に関する訟告 は舊弊 三事 (野二) - グムバルトの資本主義論 (野七) 學商 所 業 所废此 調養臨村と普通村 (野野九) (四九) --明治七八年の學術界並思想界の 趨勢(至00) (四三) 學農社 -法令の天降り(E天):第四期(E(0)-此期間の農制施設 と自然科學 (图图1) 明六雑誌に現はれたる當時の思潮一斑 記絲業 (置) 一第三則 (E) - 官有地民有地設定(四回) - 地租の改正 (馬二萬) - 普通農業 **一盆體解剖** 米穀輸出解禁 其四 足尾鏡赤問題 (計画) (RE) (医芸) - 個人主義の發展(医芸) - 社會問題の發生(医芸) 四門九 官制 (国国国) (三六) 一本邦農學校の嚆矢 (是某) 茶業 (音次型) (四元) 一當時の自然科學に關する知識一班 (副語) (里)证 紡績業の長足の發達(留望)一農工業衝突 其五 (景) ( 国学 ) 一政府の産業上の施設方針 ( 日や ) 一 其一 ( 日や ) 一 其二 「日 ) (皇皇) - 我國會社組織の階梯 一農業勞力の缺乏問題 時局に山る投機の實物教育 (四三) · 第二期 (21) - 蠶種紙燒棄並摺潰し、201) 一 蠶種其他檢查(201 - 米穀改良 一卷蠶製絲茶業精業 一農商務省の設立 日清戦争後政府の産業方針一變 (回井田) 世界戰争に就ての唯物史觀(民至)―我邦の歴史に於ける唯物史観 ―資本主義經濟組織の特徴 一米穀種類改良 - (五0三) -總計百一篇中理化學に関す (置) - 産業の放任 (皇六)-農業雑誌の嚆矢(皇元) (三三) (国)国) (單美) 農村工女問題 (年0) — (四三) 一澳國博覽會原習技術 明治六年澳國博覽會參同 (智宝) —明治初年 一第一期 一雑税賦役の整理(四三) 明六社 (ヨ三) ―學者會合の有意義 (国公园) (三年年) **農事獎勵訴機關** の創立 (咒じ) ―近世資本主義發展の (公園) (圖三) - 農科大學 (圖門) の發端 一此期間に於 一階級開 -開拓事業 生産手段の集中(異会) 一の世間 (型心) (計画) 老農 の設置 一明六雜誌 等の端緒(冥六) 0) の效果 一輸入棉花鑽 農產物輸出入增 關所廢 大投機 け (三三) 0 附色 る農制施設 認 11-收备 農業 全 绝

次

我農界 Mi Ľ れざる天泉の發露 武藏坊辨慶の入婿 H 114 先を僅かに 酮 十七年前の國語洋字に改むる論(三三) 的 ケレクトル ――一頭地を投ける形而上的宗教的方面の學術及言行(雲三) 0) 金云 宗教的思想 學者 改 の注意すべき所 ——妻妾論(男女同等論)(<del>三</del>六) の論 革せる御 金龙 (三四) ―何處までも實際家なる先生 金元 (翌三)―利害打算的早婚の非に不賛成(垩三)眞の 學者的本能變鑄(笠三)―爭は 二新 他の論者と異なる大なる着眼點(至0) (光色) (至二)―一段と高き其見識(至三)―ハイカラ實際家と其窗業思想 新聞紙論 金地 -男女同數論 國民性 一内地雜居論 と自然相關論 金宝五 金元 金元 一唯物的實際的 - 學者として實際論の價值 車の ―リポルチーの説(五一)ーナシオ (五三五) 內地雜居廢論 非 開輸島の 議論に對し 保護稅論 雨翼た る 藝術教法 (至:0) Œ て唯心的乃至 一政 云 (語光) 府 屋の 出

第五章 結論:

Ŧi. 四二

常に社 **農學教育組織の革命(奏の) 我農業が齎らすべき運命** 鄹に於ける地主小作紛擾事件の近因となれる技術者の沒常談 (五尭) ―農業革命 其一(至0) 産業乃至社會革命の前提 金設置規程 地主同盟會 農村地主小作紛擾事件(至三) —其一 大農主義制との獨逸農政の根本方針 會上の意思に先だつ經濟的發展 と小作同盟會(至三)―宅地明渡の請求と小作側の示威運動 (是過) 農業革命 上、二 金融一 其二(霊の) 愛緩縣新居郡の事例(芸芸) 一社會組織進化の階段 (売二) 一社會生産力の發展に順應せんとする我農業組織 一段業革命 (芸心) - 我農村に於ける富の集中の趨勢 愛知縣海部郡永和村の事例 其三 (語言) 、 ( ) 一社會的革命 (景公) 一之に反する幾多事情 紛擾の状況 一農業革 (至三) 小作減免 (是是) (完当) 命 其四 の意義 -仲裁案成立 對抗 (異乳) 其五 (豆克) 一今日 (垂) 一 (語べ) 0) 0) 0 狀況 -小農主義制と 請求 存在 (報題) 愛媛縣新 --農業革 (五七五 金銭 0)

### 附籍

本書參考並引用書目

-(目 次 畢)--

木生は經 條活凡濟件のて生 根の活

### 日 業 史

學博 石 坂 橘 樹 著

農

なるが などな 經 湾 的 13 تالا 非 胜 曲 過 1984 出勿 か 以 史觀 所 あ 泄. Materialistische Geschichtsauffassung) 何 ることを 萬 般 0) 知ら 现 象 Ž" 及 共 2 ~ 歷 史を かっ 5 說 3. 3 明 1 雖 h 3 とす 15 0) か 3 2 < 多 派 以 3 T 0 學 社 事 者 會 萬 物 あ b 般 0 真 0 Marx, 現 相 象 18 觀 及 Engels 其 破 歷 す 史 3

序

論

濟 T 的 說 向 明 E 發 1= 展 せ んとする 人類 0 相 努 力 的 過 程 0 根 本 73 12 ば 73 1)

t

b

てよ

くって

0)

眞

18

捉

~

得

1

250

3

0

13

b

-

是

n

經

濟

的

生

活

は

人

世

0)

理

想

Ldice

對

1

足

13

經

0

徒

人 0) 生 存 12 己 12 70 維 持 す 3 能 力 如 何 1 属 すっ 經 濟 生 活 13 夫 故 1= 凡 7 0 生 活 0 根 本 的 條 件 な b

然 12 E 3 A 生 13 社 會 生 活 73 るを 以 て、 個 人 0) 生 存 13 社 19 構 成 0 規 模 中 1-動 < im L T 之 和 から ナこ め 1-

第 一章 序 論

様な 3 70 知 3 ~ 1 夫 故 1= 社 會 階級 0 諸 闘 係 及 社 會 生 活 0 諸 種 其 0 现 象を 條 件付 る所 U) 耐 會 構 成 1=

變形

3

3

る

3

0)

な

b

此

個

人と其

生

存

條

件との

開

係

13

亦

以

T

團

體

1=

於

け

2

生

產

聖

0)

陽

係

2

B

於け 2 諸 變 形 址 3 0 はる 罪 竟 郊至 濟 的 11. 由 1= 之を 遡因 せざる ~ カコ 3 す

11 九 興味な感ずること多きを得ざるべし。 华约 物の 0 若 如 き如 くは變化を生ずれども 何 なる自 然 49 雖 常に略 3. 歷 同 史 た有 0 變 40 ざるはなし、 化を繰返すに過ぎざるも 然しながら数十 0) 年數百 斯 0 如 きら 年 を經る 0 0 記録に對しては 5 何 等見 るべ き變化

的經過を有するもの、 夫 0 歴史を定義して嘗て起り 總て各其歴史を有すべき理にして、 たる事 貨 9,9 W.:S geschicht und was 歴史なるもの geschehen 0 興味 1:1 何となく落莫たる 9.9 0) 記録なり を感ぜしむ 解す うる時 は 此 等荷 20 時 間

の外に 限するものなり。 值 からずとなし、 に干與する所なき事質は、 拉 に於て歴史とは 四 文化に對して貢献あ その文化價 (Ch. Seignobos; 過去に起り 値に 單なる In 重きを置くば是れ歴史を以て る事質たるを要すとなす、 事實の記録に過ぎず、 たる Méthode Historique appliquée aux 事實の記録なること 荷くも史的事實たらんには、 假令確實なる過去の 人類特 時間 有 0 Sciences f 的 經過 0 となし、 を有す 事實なること Sociales. 人類及人類 以上述べたる かしと p.2) の意明 0) 個別 Ŧ 四 個 りとも 與 مارم. 0) 的 5 要件た具備 事質 錄 0 何等文化 要あ 0 記 録に局 مع ا 3 3010 こと

必 社 \$ 結果として、 會の 要なるは か 域に達したる過 旣 に歴 影響を発がるることを得 蓝 史の 人類は 各個人 進化若 到 象となるべきもの 程 0 史 を進化 生 U は發展の 命の 來 なりとすれば、 維持に 0 90 派上 觀念を強想する 會 II 在ることは論を俟たざるなり。 人類 而 を形 して 成 0 社 然らば斯かる文化を形成する人類 干 1 會を維持 來 與する事象にして、 れり。 E 0 なり、 形 如 侗 成するに必 7.6 **今人**類 個 人と 0) mj 要なる條件は 加 かも其文化質 躺 會的 **菱湿、** 進化 此 社 刨 值 會 6) 過 ド干 To 5 能れて 程 原 12 始 興する事 止まらざれども、 的 如何な 生 民族 存 0 質なりとなす。 時 得 0 代より £ 0 the state of 0 To 0 其根 其 根 为 自 本的に絶 本 0 其論理當然の 的動 現代文明 從て亦 機 とから 對

水 ٤ 能 般 雖 生 2 人 300 命 0) to 1/2 維 60 持二 あ -5. IJ 0 3 -人 75 11 i 3) 必 4: U 要 から 命 0 3 維 11 持 43 华分 質 F 質 49 的 的 質 生 生 的 活 活 生 に外 時 3 なら 0) Ų. 闘 銀 すい 係 的 135 生 層 数 活 密 0 10 接に 人に g 雁 迫し より 去り --其 庄 -偶 プショ 其 中约 全 質 求す 1 的 浙 事 た支配 價 る意思は極め 10 神師 100 的 TY. て强く。 0 F 述だ多 置 殆 んど くこと 原 始 質 ま 的句 1)

寛に 0) 新江イダ 洪 5 华为 版 0 f 红 情 理 坜 的 想 0) 世 柳 生 验 だ大 如 Id 活 的 £ Co 精 0 49 景總 神 华约 的 質 對 f 的 70 0) 方 動に於て 避くる 力 あ Mi U 0) 活 向 之を換 F -- 2 f は 1-又公 歷 治 共 否 4 60 11 生 すり 人 2 3 まで 命 0) と当 12 は た 又之に反 生 維 もなく。 否 持 た 人類 4 支配することなきに 人 0) とす 努 祉 里 に個 カ 會 斯 生 证 人 IJ, 程 0 常 11: 亦 桃 に総 活 物 的 あら 心支配す ブシ 精 D. 河 的 Till 30 1 1= 12 生 12 34, ili 發 49 3 路に 1) 的 Tr. 止 336 離 非 炸 ti 生 活 ô 0) ず。 如 5 きに變態に 111-ざる 延 た。得 to 捨 更 ブショ 得 に記 的 俗 ガ 30 會 たっ 全般 常態 活 3 動 0) 聖 勿論 状態に ま) 人 人 影 먎 11:

變 動 0) 机 本 3 的 因 原 始 的 比 10 族 經 0) 時 的 代 原 因 ij に歸 今 t H 30 0 现 を得ず、 代 礼: (S-ligman, 台 7: The Ec 化 momic 程 0) Interpretation 3 0) 祉 of 會 的 沙 T, 浦上: 合 組 Co が北 0)

記錄 化 12 的 K 11 人 生 程 類 0 4: 7,0 底 IF: 濟 Til. 0) 的 に記 文 根 カ 化 本 TO 錄 的 0) かず 過 動 かこと 程 機 15 た 2 TE. ni 當に 能 なるる 12 歷 かる 記錄 史 から 0 故 75 杫 7: 抵 3 に於 B ~ 0 1= 人 類 有 0 力なる 30 压 此 7:0 動 知 持 かべ 祭 1: 1. 2 否 デ星 經濟 斯 的 0 原 的 如 由 原 きは 7,0 由 制 To 野党す 刬 てしては 3 能 到 は 孫 --史 分に 之 0) 7,0 根 明 問 红 自 却 的 動 せ 文 0 機

斯 但 唯 0) 43 帅 ÷ 魏 狈 念を 义 11 經濟 IJ, 的 迎 觀 独 進 反 化 對 0 說 渦 程 To 記 Mathews 鉄せ 2 とす 0) 3 如 きは 5 0 歴 之を 史に 明色 中分 用 史 -5 觀 叉は 11 經 經 濟 的 濟 的 班 胆 觀 となるも 單 純

失

45

想 般 19 迎 1: \_t. るこ 0) 3 . R. 僧 外 精 形 神 的 權 影響 力 0) 70 支配 明 に基 7: か。 ずし 後 -5 社 107 内 的 的 0) 道德 10 研 カ j n 0 外 如 べくなり 的 桃 7: 3 訴 こと 7: (二)個 人 灾 0) 人 第 拾 的 價 值 許 70 厨 思

對定交階

說親經物

い消ル

反的视

たいい むるに至 it 精 りたること、(三) TILLET 的 歷史 觀 た力 説す 櫂 3 利 所 Right 6 あり C(Mathews, たま 争問も、 The Spiritual 次第に JE. Interpretation of W. Justice 0) 7: y) History 0 7 れに続り (1917 たるこ PP ¿, 华 脏 10 的 彻 向

11 Seligman -Seligman んとするは、 0 0 如 同 + 書 否なり、 亦 pp. 打 史 89-以 (Seligman, 190 兆 0 12 人 揭 類 3 0 Economic 精神的 6 所 0 如 勢力の Interpretation 及ぼせる論現象の總べてを、 of I story Į), 156) 茶里 3 済要素の か。 れ 研 光 共 他 0 唯 ös 79 を以て、 业 拠に 充分 反 す 3 自 に記

説明す ざるべ 足 波動 细 如 是れ 水面 人類 知 ま) U きは、 6 3 之を論す õ 3 -5 れども、 或は 波 生 す た るに 3 からず、 他 ili 畑 恰も 5 非 0 0 所 水 に當り、 1/2 れば、 最 t ja 3 科 3E 風に比 表 15 晋 常に PI THE 3 學 人 潮 表 idi 的 貴 3 たい以 に脈 反對事 人類 論斷 重なる方面 河 面 0 71 0) n 底 人の すべ 1= て觀 騒ぐ否 哥 して・ < 75 歷史 0 0) 3 浪濤 質 運 泉 7 0 れ 動 0) 华沙 相 から 0) 3. 人相 は風 如。 ば 洪 根本 罪竟 た知 々 如 に於て、 に擬すべきも 所 かりかい 1 省 就 斯 五义 5 间 100 的 背儿 しんと欲 0 責 その 動 各別 に社会 其總 如 契 依 得 0) 機 任 合 き反 なる 人類生 たら -C 如 3 に之を 寸 和 理 0 7 改さ 人對は空 裡の) 朝夕 12 るか 的 ざるはなし、 吃 想論 說 相 きを信す る根本 音動 则 なす 何ぞや、 如 た 的 0) 經濟 1 異にす 0) f 結 0) THE 假定 福 かり 的 吾人若し 中に没 7 华勿 非礎とす を得 的 要 說明 地 れども 放に 人類 說明 视 す, る以外、 Ella Bila を得 す 人類 生活 3 3 るか in 1/2 0) 6 見す。 1. 根 7: 潮 底 反 ふ大本 生 0) 本 いつか 對論 根 何等の 加 0 沙 活 斯 的 きり 真運 本 刻 之れ 1= のに か・ 價 11 的 根 る場合に於 値 動 権威あ St) 本 實際 1 た傷 之た 水面 カコ の潮 から 的 機 3 知 總 7: 插 和 5 inti 土 想 機 る郷 3 0 んと欲 0) 係 7: 論 波 餘幾多の 上に於 る經濟 跡 B 果 濟 定をなす -30 70 To 的 0) 0) 岩 引 3E t 及ぼすが如 倒す ( さ) H 12 的 5 精 單 か 4 能 神 J. 水 根 H 是れ 11 0 精 面下に 軌 水 30 た捉 ざるなり、 TH 人 神 れども なり 10 的 きことか -5. 的 生 保 ist 300 0) 则 入りて 要 及 家を 下 Te 社 た得 此 然らば 與 會 竹 るなきなり 光彩. 致の如き 力 之を觀察 濟 萬 動 3, 0) 際 説す か。 3 諸 的 的 3000 ま) 4 潮 カ -0 深 3 12 象 是れ 流 iri 11 から 70 70 0 7/2

遊 化 更 發展 15 书 0 ふる [tq 竹 雕 か 3 华勿 迚 1, 0) 11 施上 獨り 何 0) 松 中分 洲 質 的 的 要件に 共 礎が 1 其 -17] 其れ以 0) 生 活方 外 0) 法 物質的要 Te 決定す 作例 10 60 11 -3. 人類 顶 0 如 + 心社會 地理 0 有 0 5 如 () きは、 3 49 質的 263 要 一合に 11-1 装

飾

11

0)

0)

īĦī

場に

吾

0

更

此

兩

1-

お展中

るの變

も可化

の能發

f 439 定 0) 1]1 视 特 反 徴 ま, たっ 說 顶 す ふを得 畢竟之を拾 ることお IJ 3 1) 雖 f. か。 3 決 ず 1. 參 证上 照 すべ 會 進 きも 化 0 原 0 T: 因 れども、 たらず、 之れ 盖 L から 彼等は T: 8 12 好 唯 中分 其 自 史 觀 體 進 化 () 根 t かる 本 的 價 7.0 以一〇 なり、 得 喪 か 是故 ME

意 的 谷 識 者 愛清 個 11 人 C 的 生 1[1 外 7: 13 凡つ 合す 生 7 47 うるに 各個 亦 0 铜力 物が有 稍 70 るに對 至 人 から 者 聊 的 家族 よりて支配 £ 変 無意識 - ( 消 3 原 家等 後者 人 類 的 30 50 50 0 之な 形 华 告 合の 式 村 精 感情に に依 10 7: mi! 個 的 0 Ö -75 台 0) 称 愛 理 活 他 的 9 6 0 歸 個 誠 理 たっ 得 性 人 的 す 的 /生。 2. 112 愛 合 純 となっ ij た 6 妙 得 11 吾 之に反し 1, 人 人類 利 生. 47 生 より 华夕 0) 的 生 愛 生 愛 でた 意識 着 常に 是れ 的 理 3 此 生 业 便 歯者に 的愛 相 物 愛着 Ŀ 共 uj -果 £ ij \$2 7r. 本 右 能 的 生 t 华为 無

判 雖 n 1-1 UE f Mi DJ. 者 松 1: 濟 1= 買 0 111 11: 仁 能 3 0) 的 合 行 利 狀 115 動 衝ブ ti 0) か。 及 動トリ かて らず 露に 共 的」 程 一賣買 度 75 認識 6 何 せら ざるに於て 念 生) II るること の風烈なること 之た すして 限 定する 0) 殊 Murshall 起だ多 に然り 11 とす、 きに 現 0) 頗 今 所 より 0) 調熟 3 如 果 3 性 鄭 慮に 之か 43 TS 机 求 がよ 價 問 脸 む 思ス ô ő 的 0 0 して、 際に 成 果 於 人 不 具 類 £ 3 なら 0 m 伺 ざる f 族 華 美 あ 的 U 変 情 73 U) 衣 未 服 冷 創 野 选 福 的 高 癊 欲 價 0 0) 望 個 踮 75 ٤ 业 代

化 形上 标 等の 1 -5 會 粧 45 何 組 0) 2 È なり ع に於て 通 -3 -f 般 HI. -0 生 彼 0 B 1-存 人 水 個 0) A 能 單 人 的 生 0) 論 創 15 本 却 的 <u>/</u>E 合 す 能 75-的 3 的 據 0) 欲 4-5 21. 望 か 2 行 動 0) 充 欲 THE 0) 宗 足 何 す 教的 \$ 准 た な Ö 必 3 水 存 哲學的 然 學 能 す õ 際 的 理 的 0 1= 欲 若 基く 要 水す 識 0 元足 何 to か は彼 M. から 0 故に 木 9年 1º 华 叙 能 生 0) 必 11 知 外 75-かか す 的 强 生きんとす ő 15 f か 哲 要 文法す 12 人 欲 0 彼 様なり 等 行 3 3 動 所 t 70 とり 3 0) とす、 支配すべ ま) 0) なること -II 當 -f. 今日 極 面 7 8 去 7.0 0 n 知 0 他 は 11 如 0 數 き交 0 Ti. 3 者 1 3) 通 6 人 すい 經 10 0) 3 根 # 0) 本 I 3 能 废 た 由 所 走召 生 0)

越す 合 主 献 個 ٠٠) かず 低 0 0 业 T: £ 寸 K 人 尚掃 11= 是 70 3 0) 3 61 頒 搬 15-43 3 12 缺 IV 75 生 所 有 0 子。 治 有 1= た から ブショ 华约 49 活 (1) 确 力 DI 形 以 0 To 信 態 か 加 结 IL 4 有 1= 3. 獲 存 人に 0 して 37 5 忿 所 22 11 0) から なり 所 配 7: 4 必 創 教 於 有 -}-分 能 姚 作 Ti 有 的 滿 6. 力 級 然に 世 得 良 玥 殊 足す 反 婚 界に 0) 0) 30 代 ili mi 1) Ü H 悲 Fi. 姒 T: 人 查 侗 1) f 111-3 3 (Bertrand 作 及 中分 0 0) f 浴! 死 0) 放 综 2 求 清 か 70 證 11 教 IJ 最 獲 70 0) かり む 組 對 7 價 得 1= 織 大な 多き 創 創 值 所 に於 人 Ru-sell: 造力 쨘 10 15 3 政 徊 11: 創 又 ö 本 怖 治 動 た 浙 力 能 T 0) 學 力 振 す 保 To 著 ま) あ ず血に經 形 作 最 持 0 6 本 所 か 成 す 恶 25 其 能 30 iples - 9 0 目 8 Ti. 的 济學 -3 f 7. 的 ~ 要 7 制 0 物 如 9 2 度なら 4 政 た た 衝 程 70 (n) Focial 於 作 () 助 胜 度 劊 的 的 ブレコ 幣 プロ 强 L ij B 3 所求 流 2 む 钟 -} Reconstruction, 3 j 制 衐 有街街 か。 を得 加 等して 但 形 度 動 3 25 た 態に於 今 かい 2 たっ 000 5 晋 命 0 -( ず 人 名 所 1= 今 其 動った 於 之な 0 40 有 0 111 外 U qui 改 Prefac 山 創っ 现 於 家 知 可 5 0 彼 戰 影響 ~ か・ 主 ¥ 爭 n 沙 7 ₹, 衝が 義 から す 創 夘 100 47 1) 耿 要抗 產 Liusso 进 衝 彻 0) % 力 .t. 3 所 動 善 间 二於 õ 右 北 於 1 1: \$2 7: 資 0 7,0 か から 動 大 も貢 如 200 1-衙 求 7 分 動

流 容 15) 卽 足 界 不 なる 75 的 ち ラ か か。 7,0 之た 6 等 脫 ッ 充足 3 撕 + 語す 3 0 12 to 0) 思 級 求 3 0 寧ろ 7: X 己 7: 0 Fili Thi È 3 标 ~ 4 飽 不 u 1 70 11 7,50 7 外 Wille 然 ことな 雖 れど か 5 To 雖 知 Zum Arthur 13 £ 3 IJ. Ti. 30 50 限 12 U 原 到 Leben 20 Schopenhauer 班 14 13 獲得 階 性 的 的 0) 圳 般 75 的 斷 爭 U 生 爭 Ĥ 6) 圆 作 ٤ H た 4 意思 用 加 能 J 喚起 11 思現 12 始 (1788--4 生 從 之に 人類 L 象 きん -( 0 .1880) 關 此 To 111 歪 とす 界 1 か。 0) 拼 3 生 -( f C 3 0 他 其 好 3 此 本 天 0) 0) 的 思 Ö 本 能 地 井 筝 本 (1) 能 萬 物 圆 能 袭 自 ず、 現 47 ٤ 7: 衙 己 異なら 基 现 0 2 保 象 眞 1 近 生 存 虚く 相 產 世 0 0) 7: 發 於 む 組 露な 111 0 界 0 統 組 0 所 唯 N uj 0) 松龙 有 思 意 荒 0) 動 からす 5 野 更 特 Wille 6) 0 1= 必 盲 400 3 餌 外 7: 目 n 0 ない II. To 12 事 郭丸 對 安美 非 1 應 1 其 现 -( 4 理 自 靜 虎 性 UI 外 唯 竹勺 保 なら 人 -5 社 行 存 類 n から 會 無 動 0 3

10 自 動 3 70 素 f. 全 達 部 な 0) 濟 ١ て、 3 慣 3 0 1 100 公里 悲 由 差 かず 佛 史 B ス か。 0) 3 面 行 45 -f 75 觀 0 75 45 凡 如 1: 3 (Math ws) 池 類 ij 3 的 2. 7 3 其 75 從 -5-0 考 性 0 洲 根 3 況 3 0 個 人 本 隱 的 存 文明 1 何 业 類 75 1: 手 1) かい 在す 1) 度 となった から 值 た 及 11 的 5 值 比 75 瑶 特 業 加 3 物 ず、 3 iiL 見 究 0 衝 外 0) 巡 定 較 者 更 獨 3 0 とす g 精 動 u 意識 等 的 及 15 迤 問 會 本 0) 的 卽 10 1= かっ 0 神 生 3 行 15 11 1 文 農業 業家 3) 於 於 活 的 此 雖 5 存 るにより 為 -化 晋 U -3 史 To 阿 \$ 4) -( 書 衝 f To 面 た -( £. II 觀 諭 人 Ö 者 £ 利 動 性 10 7 始 經 す f 論 0 0) 11 7: む 0) 衝 L 答 -所 本 類 南 所 3 0) -( 樣 3 定 間 亦 動 0 打 發 1= 濟 0 前 3 部 部 階 0 證 其 ならず 1= 家 展 可 1 於て 當 本 的 經 社 1= 3 地 及 級 熟 生 40 能 を信 I, 食 11 大 方 東部 1= 慮 自 濟 0 きん 行 75 L 7 的 緩慢 企 より 靜 己 史 的 む 3 -( 此 保 觀 12 慣 雖 其 2 思 とす 業 b 3 他 0 動 盲 欲 社 1 幼 家 II 民に 的 存 論 行 f 1= 0 望 北 職 方 0 0 24 21 101 む 稚 3 そ 1= から 11 如 業に 自 反 欲 よく 的 價 ~ 的 75 12 0 極 n 值 對 何 生 0) 地 己 か 1 派 3 行 0 大 めて II 農家 75 自 存 本 方 要 北 より 主 特 ٤ 加 生 0) 0 Bedürfnisswert Ē 忿 能 素な 0 根 別 0 雖 免 四 活 張 11 必 自 t. 的 1/3 歷 本 保 ٤ 利 20 2 及 5 要な 伙 す 史 所 生 < 界 3 存 旣 合 害 0 的 八程度 觀 從 75 歸 7 10 有 存 12 理 九 f 3 本 然と 念に 發 総 種 親 より 15 果 3 す いっと。 的 打 K 能 達 經濟 般に 續 -狀態は、 0 1 打 f 3 ス 第 的 1 f 0 慈 -g Te た ٤ 算 0 0 to 要求 悲 み支配 除くとき 我邦 ま) 得 有 加 3 3 史 然ら 强 f 叉 行 た 力 П 75 U 動 る 觀 遊 3. 其 性 に基く 1. 冒 かか The state 時 11 論 11 か 0 必 價 0) 12 おこと 4 綿 ず 25 官吏 於て 7 代に 加 要 值 11 6 價 熟 弱 今 物 有 なな 密 0 欲望 より、 原 理 名 3 晋 3 仔 慮 õ 12 を論じ 譽 3 3 軍 始 性 占 人 所 0) 靜 嘂 價 f 0 f 漫 自 限 思 就 的 的 1= 人 京 以 有 值 遊 調 界 阪 國 本 0 外 0 1 1 自 5 未 11 0) なれ Ź その 開 戲 能 地 由 流 To 成 宗 11. I 外 本 力 但 5 為 思 的 圆 意 43 to 果 教 人 能 1) 物 生 5 最 民 光 5 1 意 7: 家 0) 紫 たいり 活 ず 11 22 7: 言說 於 3 0 疑 理 17 的 12 K 7: 电 經 教 發 12 地 生 想 11 4 據 類 柳 生 揭 す 濟 東 全 方 等 3000 的 3 育 外 北 姚 15 0) 4 祭 8 16. 0 的 台 家 23 自 立 感 0) 果に 行 地 0 缺 13 場 情 本 海 \* 史 H 深 雖 為 0 方 能 0) 21 史 弱 實 H 2 及 0) 12 1 歷 巴 微 加 根 U 爽 75 意 11 力 水 史 脏 的 多く 異 们订 7 脏 然 0 識 A 亚 刦 的 弱 75 0) 75 加 省 -g 22 漁 及 Illi. 4 發 7 以 的 0 北

第

查

序

然ら 話に なる f ŦЩ 性 經 深く浸潤 的 圳 濟 史 觀 0) 瀰漫 鲍 論 0) 圍 一に入り せざるはなきなり 文 化 的 價值 II Ė 人 姚 生 科 0 學 個 的 人 因 的 果關 1 會的 係 0 部 加 面 15 1= C. T: 本 光灯 能 濟 的 时 自 文化 1然的 價 無意 值 を有する 區的生活 もの 1= £. とせざる 理 性 的 精 かり 咖 すい 的 意識 的 生

(以上の議論は野村兼太郎氏經濟史觀の價值三田學會雜誌)

Breutano は 欲 望 を 種 K 0 標 準 10 より T 分 類 世 3 後 更に 欲望を其 緊 切 0 程 度に應じて 凡そ九 0 等級

### (二) 性 欲

に分て

h

 $\equiv$ 卓 飾 次 3 あ 被 b 越 衣 欲 他 0 から 食 人に 叉 欲 文 0) 望 他 必 明 欲 要 消 よ 0) A 0 一を忘 欲 極 0 0) 验 T 望 的 2 動 認 2 1= 20 社 結 1 識 見 -装 h T U T せら 付 13 3 H 飾 T 儕 薄 73 \$2 品 5 玥 h 朝 8 弱 とす 求 は 1= な 後 む 此 n h 3 72 る 欲 3 望は ざら 欲 こと 5 望、 2 は 决 あ 證 h 换 とする欲望 據 h して文明 0 言 幾 は 装飾 多 す n 觀 8 ば名 察者 人 73 物 じと なり 1= 0) 對 譽 0 報 3 す 心 3 特 導す 此 1-2 3 して、 7 欲 欲 有 望 可 73 望 3 所 13 は 75 3 單 之を 3 15 先 73 カジ あ 獨 b づ 3 大體 積 あ 如 1= ずい りとす。 現 極 1= は 的 野 未 於 1= n 疆 3 開 T 純 7 人 人 カジ は 0 外 屢 装 72

此三つ 被 0) 欲望 慾 0) カラ 外、 他 0) 更に 欲 望 等 2 級 結 0 劣 付 3 n T 3 働 8 0 6 とし < 場 7 合 は は 最 8 注 意 L て觀察力 す 3 要

統

٤.

變化

と是な

b

現代

15

於て生産

は

原

則

とし

でエ

場

制

度

1=

依

T

複

雜

73

3

分業

精

巧

73

3

機

8

- 四 死 後 0 冥 福 を希 E. 欲望
- Ŧi. 愉 快 20 求 to 3 慾
- 云 治 療 0 欲
- 八八 七 清 致 育 潔 科 を 哥 欲 藝術 す 3 欲 な 欲

寸

る慾

九 創 作 慾

あ

b

歸 係 流 あ 行 b 0) 职 なす、 象 は 龥 近 III. 代 73 3 0 流 欲 望論 行 昔 丈にて之を説明すること能す 時 0) 流 行 3 異 73 3 點 は Sombart . 流 行 現 t 象 まし 0 ば 验 生 一點あ 1= は

h

近

世

資

本

主

義

大

- 今 日 は 流 行 0) 支 Mc を受 3 3 物 品 數 から 非 常 1= 增 加 せ ること。
- $\equiv$ 流 流 行 行 0) 0 彩 支 遷 西己 な 0) 受 度 < かう 古 3 1= A 間 比 1 0) 範 T 8 [草 湛 カジ 非 當 < 速 1= 擴 カコ 1-大 75 난 3 h ナこ るこ

第 近 代 1= は流 於 it 行 3 3 大 流 显 行 生 0) 勢 產 力 及 0 器 CK 其激 係 73 1 b 3 變 流 遷 行 1= は 資 本 0 0 主 要 義 素 2 0 から 含 には 3 2 最 果 专 して 廣 き意意義 如 何 73 1-於 る け 鸓 係 3 カコ 趣 味 あ 3 0

電 F 論

第

場

h

見

n

ば

"腊

カコ

1-

便

利

とす

3

所

な

b

械 百 大 を 利 73 用 3 數 して、經營せ 量 カジ 生 產 世 5 3 3 3 ノ結 3 果は、 4 73 3 生 25 產 3 物 0 6 激 增 とな る 此 生產 物 0 激增 は里 竟 同 種 型の 貨 物

3 す。 統 0 行 12 合 ば、 着 0 73 せ 流 若 3 カジ 趣 3 物 行 資 护 今 L 3 专 味 は 被、 谷 0 本 0) 傾 日 方に於 0) 1 カジ 的 73 同 が流 工 此 大 を全然忘 ること疑 型 場工 量生 點に於ては甚 0 べては 行 帽 業 (1) 產 子 支配 78 U 礼 カジ 需 で 之に なし、 T 可 聖 元 能 を受けず、 0 (若 3: 應ず ならし 統 ナニ 1) 此 < 資本 一を意義 は始 資 ること 同 めた 本的 色の 的 谷 8 生 大量 13 獨 る J 寸 手 產 特 不 かっ 3 b 袋を 方 持 • 生 TH 固 3 2 能 有 法 產 0 13 学 す が需要 73 な 0 社 な め L 要 13 3 3 3 て ~ 趣 求 遽 カジ 同 8 に適 カコ 味 じ問 0 是等 产 に答ふること能 統 此 但 發 需 題 ^ \_\_ を促 るも ナニ 揮 流 要 を して、 几 0 論 行 0 T した 統 0 せ 0 なることは、 命 3 之に適 るも -J. 人 は 本 カラ 12 3 資 を讀 ざる所 所 流 0 木 す な 1-行 的 む 3 はい 從 3 0 大 威 专 甚 なり かっ 量 0 て、 其 力 0 75 7 生 ٤ 生 を 泡 明 或は 產 雖 產 同 恐 求 白 1= U よく 者 む 需 n なりと 0 模 3 要 T. 樣 流 0 適

3 極 1= 微 0 依 新 1= 流 0 n ものに ば、 あ 行 5 13 ざることを知 新 して、 流 體 打 誰 は \$2 流 生 カラ 一產者又 行 造 創 るか る 浩 1-勿 13 Sombart [n] 論 商 つて 人に 新 流 の根 行 よつて は 發 歐 本動 生 羅 0 作 巴に Ŀ 力は資本的 6 に消 12 於 3 け 費者 (O) 3 姑 1-企業家なり、 0) 人 及ば して、 流 行 L 決 0 得る影響なしと して 發 生 巴里の名妓、 消 0 經 費 者 路 1= を詳 よ 4 英國皇太子の は b 述 T 世 2 作 から 3 5 カジ そは 3 北 3

0

h

0

す。

す 見 實 舊 世 J 求 ざる 式 る 7 本 企 6 あ 業者 劣败 安固 投 6 1= 3 0) 蒐集 方 ~ -03 t か、 かっ 者とな る 故 2 安 3 一定 3 所 1= 理 生產者 すい 常 努力す、 0) 由 八 以 竞党 1: る危険 は 感 73 鈩 8 を奪取 以 為 6 場 新 とす、 L 物 にても 裡 T 奇 を一 に絶えず脅かさるるを以て、 遂 更に進んでは、 1= 打 75 せり 棄 る らず あ 易きの 層 商 之を T 3 3 て、 精巧 人 企 0 1-卽 他 業 O) こい T 新 出 みならず、 ち 者 0) 多 物を 話 \$ 來 近 層 競爭 代人 ナこ 1= 取 採 るが 相 T 低 E 互 13 說 换 用 更に 0) 廉 0) す 為 資 Щ ~ 優 競 3 1= す 1= 本 引 勝者 滥 換 事 古 新 爭 主 12 常 3 奇 3 1= 義 ば 實 --より たら 1 由 あ 0) 物を未だ十分使用に堪 0 6 3 劣敗 資 b 新 ナこ はかい て、 んに 0) 奇 8 木 を提供 者 加 1= 主 0) 形狀 12 最 ナニ 義 3 之、 は 5 新 湛 刨 0) その ざら することは、 他 流 ナン ip 彼 1= 提 行 1 自 は 特に近 他を變造して、 先 h 0 供するは、 沛 由 として、 3 h 經 競 じて 0 ^ 邹 的 龙 代 3 1= 0) 人は變 顧 新 0 社 不 に 層購 爭 客 奇 安 向 正 うて 1= に消 0) 1= は 提 化 唯 買 3 3 供 先 最 を好 費 73 心 0 凡 乳 を挑 2 78 난 を 者 新 12 T ざれ 提 型 北 新 む 3 0) 0 要 事 验 供 から 73 人

如きは、

單

1=

新

流

行

弘布

の媒介

者

72

るに

過

ぎず

此 點に 歸 7 更にい 2 きは階級心 理なりとす、 而して此階 級 心 理 t 1) 0) 說 叨 は 寧 0

凡る 社 會 1 階 級 0) 別 を生 ぜ る以 來。 今日 に至るまで、 少しも添ら 可事 實 0 は、 J: 層 0) 階 殺 に魔

序論

第

章

を説

م رتزد

洪

終

6

1=

於

T

す ば 直 监 h は る 3 力 所 は t, 失 是 蓋 以 1= 111 8 新 極 は な 等 0) 流 L 計 8 \$2 12 は 1 b full 7 卽 かっ 行 容 5 層 然 0) 彼 から 般 易 今 力 等 下 何 0) 3 1= な 法 等 階 1= H は 層 級 \_\_\_ 傳 3 所 カン 0 1-方、 を 階 13 謂 j. 0) は 1= 丰 擬 b 級 其 b 知 新 抓 9 3 ひ 段 1= 階 流 物 1= 傳 級 < ~ 丽 行 より 速 して Ŀ を は 1= 0) 盛 特 層 迎 b かっ て、 1 速 E 有 0 2 模 層 流 \$ 0) かっ 3 IIII 共 造 1 行 1= 流 0) 0 かっ E 階 す ٤ \$ 此 至 扩 物 る 層 較 級 同 低 智 3 カジ 所 有 1= 75 廉 的 C 0 造 於 階 1= 以 h 下 50 5 摸 層 7 1: 級 社 若 1= して、 倣 他 0 3 < 愿 階 0) せ 0 こと は する 6 追 級 新 2 從 近 3 は、 1 流 n 耳. 代 3 ょ 70 行 1= 許 實 b 起 0) 其 似 て、 とが を 3 n 生 自 た 示 3 ば 產 身 3 3 2 技 3 體 直 h 術 知 所 n 谷 1 裁 とし、 1= カジ 種 を 20 流 を整 遙 誇 以 たこ 0 行 報 7 3 カコ h 0) 下 す 1 3 導 臎 h 廢 層 間 感 低 機 n とす \$2 關 ば 15 すい 廉 3 屬 3 1= 3 原 する 依 3 摸 擬 全 事 < 0) 天 倣 0 0 3 2 物 是 其 な 3 T な 3 魁 製 0 15 n

T 以 流 Ŀ 13 行 13 流 浴 行 木 象 主 TE 3 必 現 然 經 濟 0) 組 隨 伴 織 坳 E 73 0) b 間 ٤ 15 b 7 2 非 ~ 常 1= 密 Sombart 接 75 3 關 は 係 大 著 あ ることを、 沂 世 資 水 主 田用 義 カコ 中 1= 반 0 3 章 3 1= 0 此 1= 事

流 行 は 殊 1= 現 在 0 形 1= 於 V 3 流 打 は 資 本 主 義 最愛の 寵兒にして、 其 本 質 0) 根 本 より 生 n 出

といへり。

づ

3

8

0

73

bo

5

n

易

き人

物

となる

12

3

73

h

T 0 70 b 世 車平 說 流 すい 得 佻 明 行 共 すい 斯 浮 0) 借 鄉 かっ 薄 威 せ 里 る 家 īm ず 力に支配 3 境 よ 1= 傳. 遇 T b 說 統 更 是等 借 1= 明 1= 於 2 家 を てい せらるる事、 進 を 1= 0) 求 棄 h 轉 特 め 7 で 徵 人 K. んとす す。 10 何 18 は 故 有 自 1= 大 更に 寸 5 るは、 殊 都 現 3 代 1= 自 會 不 現 人が 流 に群 代 安、 由 Sombart 行 競 A 變 斯 居 爭 は、 焦 く浮 遷 난 は 躁 0 持 点 薄 0 彼 續 神 8 否 な 等 となる 浴 的 定 3 Mi 力 的 0) 事、 す 等 營 かっ h 1 L 3 3 乏 利 0) 今 所 都 カコ しく 生 會 它 1-日 活 を 究 0 あ して 以 ま 於 如 8 5 て形 b て、 て、 き事 寸. 變化 容す 训 雖 質 資 彼 0) 8 をみ 等 本 3 安 好 定 主 370 0 む -1 彼 大 義 4/1: 保 A 13 障 4 14 华勿 質 之を以 之を現代 數 多 で 包 數 奪 は 卽 助 自 0) ち 長 3 T 家 A 最 去 1 最終 3 它 3" b な 流 3

行 ば、 3 1= 10 3 に支 70 3 E すい ょ 世 說 來 歷 3 3 t 配 史家 之等 述 33 卽 せ 3: 見 ち 其 3 から 0) 3 かっ 歷 自 所 3 現 本 ~ 史 d 1 0 能 時 獨 的 主 武 露 逸 的 效 張 1= 函 衝 力 と自 及 革 於 動 U ナリ Historische 0 T 命 實 12 は 原 0) 保 例 路 事 所 因 存 13 謂 蹟 あ 蚁 A 慣 及 b 0) 1= 間 Wirksamkeit) 原 行 -[ 加 存 0) 因 1-善 76 慾、 行 より 或 性 を 明 動 晳 所 3 T 0 6 國 0) 有 革 民 カコ 慾 個 其 1= 2 は 命 認識 人 外 난 或 から 3 觀 的 b 起 2 3 慾) 15 1 3 3 E 3 2 4110 O) 件 祉 3 b 0) 限 より 會 7 或 原 0) 獨 行 75 民 因 相 逸 7 動 1/1: 3 n 違 之を 1= ば 13 10 1= と段 於 专 J 6 立 T h 物 同 階 證 7 或 n 質 國 L 異 を 的 12 0) 73 民 示 す 原 H. 1-0 3 3 は 情 1 尺 も 0) 世 民 及 0 0) 最 11/1 原 73 と調 原 8 h 因 0) 大 例 は 2 相 あ 伙 73 合 3 違 ()

约

江

序

論

張

寸

3

所

の二大點、

卽

5

A

間

0

生

產

カ

0)

發

展

0

程

度

10

應

U

T

祉

會

1=

於

it

3

A

と人

との

耐

會

關

係

カジ

ば

その

經

濟

批

判

Zmr.

Kritik der

politischen

Oekonomie)

0)

序

文

中

於

け

3

唯

物

史

觀

0)

公式

中

1=

定さ

3

3

3

こと

耐:

會

組

織

化

論

一元

0

大

要

素

祉

館

組

織

雏

化

す

3

8

0

73

3

事

社

組

織

雏

化

0)

主

原

因

は

社

會組

織

と進

生

產

力

0

發

展

との

間

1=

於

17

3

矛

盾

衝は

突

75

ふこと

2

祉

會

的

0)

物

質會

8 以 3 係 1-0) ~ は 0) 0 カコ וול 此 或 6 等 すい は 3 物 1) 0 72 行 1-其 3 故 經 て、 0 加 連 濟 何 結 彼 3 的 文化 等 0) 03 1-0 2 價 行 1= 値 玑 動 は は 3 0) 3 發 3 題 3 個 15 1: な 人 意義 分 は 1) 析 牛 な L 理 3 T 的 1= 自然科 よ 心 3 理 的 卽 學 ち 们订 社 乏を 1= 會 說 的 換 叨 73 言す L 3 得 秱 n 3 K とかり ば 0) 作 自 3 用 外 专 0 科 合 ,国 個 版 的 人 的归 因 75 結 果 果 3

性 mischen (1890)8 0) 7 智 'n 自 IV 記 Gesellschaft 然 7 0) Gesellschaftsformation 史 Vorwort ス 容 3 的 (Marx) 試 過 性 3 程 zur ersten とし 13 Es 11% h enthullen ist der て觀察 據 自 22 然科 Auzage, letzte ば 218 9 學 を 3 彼 einen 的 發 Endzweck 0 とに 見 1= S.VIII.) 唯 理 난 naturgeschichtlichen 物 解 h t 史觀 せ b dieses h せ 现现 とす 63 (Geschiehtsauffassung) 3 10 Mein Werks, 3 0) 社 見解 73 會 h Standpunkt 0) das • Process 75 變 是 b 動 ökonomische b 12 15 丽 歷 歸 auffasst 史 3 der は を T 3 die 社 して 經 唯 物 Bewegungsgesetz 濟 會 É ··(Das Entwicklung 0 史 的 經 觀 然科 法 則 濟 内 學 Kapital, 的 容 0) 0 構 立 如 成 ('er 何 場 der 般 0 1-Ва, 3 的 發 ökono 立 妥當 5 展 mo-12 を ^ 1

的

牛

は

祉

會

的

精

神

的

文化

0

表

現形

式を

條件

づ

け

るもの

なりとい

ふこと

(精

神

的

文化

0)

物質

们归

說

すい 明 社 L 0) て 期 彼 會 とに は 官 北 的 生活 從 物 T 的 してい T 質 0 的 學 唯 生 活 13 係 其 ---人間 及之に 0 碰 人 科 係 間 老 學 より 0) 無視するも 0) 自 淵 的 生 然に 出 源 研 活 す 究 發 (Leben) L 對す 3 法 所 なり、 て、之れが宗教化 0 3 0 は 積 精 0 蓋 極 宗教 神 直 L 上 接 歷 0) 0) 史と雖 73 觀 生 史 3 念 活 的 0 生 闘 過 300 形態に 產 老 程 係、 過 を其 3 總 程 及 吅 7 及ぶ 範 U カコ 非 10 圍 之 1-批 には 町 1= 外 判 かっ 淵 得 1= 的 1= E 唯 源 6 寸 (Unkritis: < す ること ---12 所 0) 2 ば 物 所 0 を 質 0 之に 抽 Ē 精 r. 的 象 加 ^ 唯 73 より る 的 Ł 物 7) 3 73 0 的 T 觀 0 2 又彼 念を 自 研 然科 谷 究 等 闡 法 日宇

15

11)]

P. 406) 且 是 觀 念 12 套 的 本 0 以てその 論 思 想を 第 卷 有 自 然科 す 0 1 3 1: 學 機 過ぎざるを見 0 械 小 0) 場 验 1-展 を論 立) 1) 22 な 41. ば、 から 3 3 條 思华 7 自 0) 然科 ば 補 1= 註 學 過 15 的 ぎん」 か 唯 b 物論 (Das Kapital, 意を 2 歷 史 的 h 唯 B.

的

唯

物

論

カジ

0

如

何

1=

缺

陷

を

有

す

3

カコ

は

之を代表

する學者

カジ

步

其

事門

外

1:

出

づ

る

P

唯抽

象

的

學

H

J.

を如 何 殿 格 1= Tri mi 别 は實 t 3 かっ を見 然科 3 學 ~ 0) 全盛 時 10 13 b 000 777 3 E 自 然科學 0 3 唯 <u>ー</u>の 物 學 論 問 卽 1= ち唯 物 史觀 凡 7

學 0) 間 研 究 はよ 自 1= 沿田 然科 6 7 與 的钉 1= 斯 研 0) 乳 如 せら < 抽 象的 \$2 又 73 る自 說 明 然科 난 5 3 學的 ~ きっち 唯 物論 0) と考 0) ~ 如 5 何 1 20 缺 12 陥多き るに、 7)3 IIII なり カコ 3 記 Marx 山北 した は るも 歷 史 0) (i)

-1-

九

世

紀

0)

42

ば

頃

1=

自

第 查 序 論

縫うて走 而して、彼が經濟學研究の一般的結論として得たる、所謂唯物史觀が其名著資本論の全卷を る所の (經濟 連 論叢第十卷第二號資 繁 0 繋り絲の 如きを思はば、共社會主義の 本論 に現は れたる唯物史觀河 「科學的」 上博 士、參照) を冠する、 亦宜 なりといふ

響や、 にするによりて、「經驗的事情や、自然的條件や、人種的關係や、他の社會より蒙むる所の歷史的影 thedingungen) さへ同一なれば 熟慮にても同 明との、二大主張より成れるものなるが、 然れども 其他 自 0 Marx 身認め居れるなり。[1]as Kapital, Bd, III. Teil, 2.,5, 324. 325.(英譯p.719)] 事 情 0) が、「限 唯物史觀は、既に述べ りなく相違せる」ために其「外觀上には無限の相違と段階とを示す」こと たるが 而かも 樣 の社會組織を形成するもの 社會組 如〈、 祉 織の根本原則 會組 織 進化論と、 は經濟上の主た なれども、 精 神 的 文化 る條 m かっ 0 专 件 物質的說 國を異

唯 問 n といふべし、之と同時に、歴史觀は直接經驗の事實を個々獨立の要素の結合に還元して、之を一般 る熱とによりて、 物史觀を建設せんと試み、 此 たるを以て、 點 Marx もと歴 0 史科學、 如何にしても選擇なき必然の世界にのみ定住すべ 最も苦心の存する所と思はれるなり、Marx 凡てを決定し去ることを得 すは記載 自然科學的實在論を排し、 科 學たる純 粹生 一理化學· るものに 丁方程式 あらず、 歷史的 0 は純粹科學的歸 如く、 質在 精 からざるを實際に啓示し 神 食物 生 論を嚴格 活 0 0 加 カ 味 17 納法式によりて、 に守り、 リー せら n 量と之を補給 居 確 に成 3 72 價 るも 値 功 0) 0 學

的

法

則

1=

槪

括

せ

んとす

る自然科

學

的

見方と

異

73

n

3

目

的

性

質

38

有す

3

も

0)

75

るを暗示するも

0)

h

とす

小小 1= 於 -歷 史 0 如 何 73 3 學 間 な 3 カコ を説 カコ ざる ~ カコ

是な L 觀 L 不 b Л 如 H 今 T 的 物 何 13 な 3 經 不 h 日 知 何 自 返 0 處 3 驗 1= 識 (Sollen) 結 學 於 事 1= か 外 而 L T 實 果 科 は こと 1= を綜 於 30 學 之 7 は T 學 生 經 0) 13 15 T 0 驗 出 時 すい 五 共 合 反 間 學 學は 統 問 3 L 1 來 時 は 問 經 代 E カコ 0 Da 1= し、 1 得 叉二つに 3 .... 驗 つに 個 して、 度 大 的 性 かっ 12 共 起 果 事 を 人 3 分 b 關 經 明 時 實 物 る 各 分 3 12 係 かっ 代 驗 0) 人 學 北 にす 3 30 的 カコ 0) 0 支 て自 特 出 事 問 事 は 規 3 徵 來 四己 實 1= 件 規 範 然科 41. す も E を 0 範 的 間 7 0 뗈 20 3 かっ 學 意 學 明 15 0) は 識 寸 般 於 全 1 個 カコ (Normwissenschaft) 0 歷 ٤ 1= 的 < 性 Ut E す 史 to 5 法 3 吾 1= 科 顯 則 رک 13 因 人 T 學 學 20 13 果 0) から 0 -5 問 求 經 ٤ 如 0) 8 73 8 な もの 關 3 驗 例 3 0) b 3 係 的 ~ 特 D 學 73 知 ばっ 8 规 3 殊 歷 識 明 1: 3 史 論 範 13 カコ 1= 0) 意 は 基 學 る h 1 理 T は 義 卽 < 學 ~ .....4 價 と目 歷 かっ 5 专 は 5 史 0) 倫 値 經 如 すい 的 時 科 何 な 理 判 驗 學 斷 學 73 6 學 卽 E 13 0)0 3 學 ち 有 原 經 美 題 事 す 之 因 驗 件 1= 學 度 3 卽 j 0) 起 客 反 如 ち b 0)

magene 自 外 科 (Silie 學 0) 媒 研 介 究 者 法 (Me limm) 13 連 續 的 10 0) £ T 1= 寫 12 して 異 質 的 幾 (Hetrogeneous) 度 1-专 線 迈 1 得 73 3 3 個 首 12 接 獨 縱 立 驗 0) 0) 經 事 驗 實 1= 和 分 同 割 的 斯 Eo-<

第一章 序 論

歷 改造 史科 しせら 學 の研究、 れたる經驗を統一して、一般的法則を見出さんとする、所謂一般化的研究なり、 は個 K の經驗を連續的に結合して、一度起りて繰返すことの出來 がざる個 性を顕 之に反し さん

とする、所謂、個性化的研究なりとす。

2 0 或人の行為とか 實現として、 かにあらず、 此 歷 史 0) 對 象 之を統一(普遍化する)するものなり、即ち價値關係によりて事實を統一するもの いふものを、 生きたるもの とな 3 個性を具 合目的的に ならざるべからず、歴史が個性を顯はすといふは或 るもの は、 見ることにして、則ち或る一の理想又は價値(人間の文化) 時 間 空間 の上に考へられ 12 る唯 0 時 個 代の 物とか 出 來 事とか、 出 來事

意識 的 覺し働く 物とか 的 吾人 面 現象 1= は所 働 何 、事件とかい なし、 くも 等 ものに 万謂 生物 カン 0) 0 即ち して、 目的 規 範 の現象に於て、 生きた 的 を意識 ふものく個性を顯はすに在り、 初め 意識を認め るもの して働 て眞に 居 は意 個性的となるなり、 くといふことは、 合目的的作用を認むるが故に、 るもの、 識を具 所謂 へたるもの 價值意 卽ち 一度起りて亦繰返すことの出來ざる個 之を具體的 識 ならざるべか 何 を認 等 カコ め 0 居 理 に云へば、 之を生きたるものと見る、真に目 想 るもの らず、 によりて働くことに 73 5 歷 合目 史 卽 的 0) ち價 的 目 的 作 は 値 用 を離 或 意 性を明 識 つの を自 n 其 T

カコ

にするに在りとす。

自

然科

學

は

現實を普遍化せんとし、

歷

史科

學

は

現實を個

性

化

せんとす、

何

度

にて

3

繰

返

得

3

同

質 15 前 繰 汳 0 3 3 すい 0 を 做 求 8 -[ 2 笈に 0) 繰 繰 返 3 返 250 L る 0 方 法 im 則 を 0 立 3 を 0 統 る は 一する 自 は、 然科 學 歷 史 1= して、 科 學 75 之に h とす 反 して、 3 見解 1= 此 は 0 現 實 直 多 ち 1= 再

5

然 叉 から は カジ 反 沒 如 n 對 個 73 如 イ 落 人 بح 何 あ < 3 多 -7° せ 心 1 3 理 大 3 h 12 場 的 IE. 此 かう 歷 台 維 場 沒 或 史 日 に 新 は < 落 は 合 繰 社 起 歷 世 歷 繰 迈 史 會 3 6 史に於 -黙な 心 13 すと ナ 繰 理 b 的 返 A 亦。 とすい T 間 す 見 方 V 重 W 0) 3 面 才 要 進 1= 3 0) 1 して、 此 カジ 13 步 とする 1= 沒 13 あ Napolcon 落 或 歷 は は すい 歷 1 史 op 史 to 1= 社 其 13 會 的 3 此 カジ 0 方 あ 法 0 他 面 如 6 則 1= 何 < 1 Kaiser 1= 7 支 人 は 7 配 カジ カ あ 沒 せ を 6 1 5 落 實 取 すい £" 13 te 除 せ w 定 3 没 自 け ナ 落 外 ば 1-ボ まり あ L 75 V 6 12 3) そこに 才 12 7 す 1) 2 3 Ĺ Щ カジ 軌 て、 は 去 治 沒 道 落 11, 唯 維 を E 新 ナ 110 训 其: 理 から ボ 3 學 類 起 カ V から 的 才 1 似 b 如 た 社 1=" 0) 1

點

iv

3

カジ

會

說 を 五 より 3 カコ 人 0) < 0) 槪 てその 13 3 念 h 13 的 2 時 叉 は 细 文水 14 nit ナ 藝サ 0 は 4 復 术 質 興 或 V を 才 假 計 彩 15 > 定 0) 1 台 0) 統 歷 人 t 格 史 0 する T The 30 內 個 かっ きの < 面 K ٤ 的 0 中 な 經 3 驗 心 b 2 Ł 的 は 此 惠 て、 等 2 實 を 0) 0) 之に 事 統 時 實 代 ょ を 0 b あ 非 72 7 3 代 3 Napoleon 理 彭 精 想 0) 神 1-75 を 5 より 內 面 0 7 事 ナ 的 入 1/1 蹟 术 8 面 心 V 彩 的 オ 1= 合 1 彩 統 0 合 傳

學

的

世

界

0

2

あ

h

T

•

歷

史

的

世

界

は

な

是

n

根

本

的

15

重

要

73

3

事

73

h

第 Ti 15 語

統一するによりて、即ち此等の事實が集つて一の生きたる個性を顯はすこととなる。

述べたるが に反し、歴史學は出來るだけ之を個性化することによりて、その目的を達するものなること、旣に ものなり、自然科學者は經驗的事實を出來るだけ一般化することによりて、其研究目的を達し、之 く、同じく經驗學なるが、唯この兩種の經驗學は相反する假定の上に立ち、相反する目的を有する 斯くの如く、ある假定により經驗的事實を統一することは、歷史科學も自然科學も異なることな 如し。

歴史科學の目的及性質に就て、以上の如き考を最もよく明かにしたるは、Windelband 及 Rickert

所謂獨逸西南學派是なり。

Naturwissenschaftliche Begriffsbildung" (1896—1902) "Geschichte und Naturwissenschaft" 1894 年總長就職の講演 Windelban I "Die Grenzen der

前 に述べたるが如く、十九世紀の半は科學全盛の時代、卽ち實證主義 Positivism の時代なりき、 Rickert; , Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft" (1898) "Geschichtsphilosophie" (1905)

斯かる時代に於て、Marx の唯物史觀が自然科學 思想を有するを排したるは、元より唯物史觀の根本思想が 人間の生活の直接なる生活過程を闡明し、之に依りて又彼等の社會的の生活關係及之に淵源する所 的唯物論の缺陷を指摘し、その抽象的且觀念的の 社會組織 の物質的基礎 の形成 史に在り、

11

3,1

序

1

Mein naturgeschichtlichen Standpunkt der Presess die Entwicklung der Ockonomischen Gesellschaftsformation als auffass

とは 75 方 -[ 0) 至 illi 據 3 然 訓: 精 h 法 7 0 吾 n 0) 本 b, とす 批 1, 論 しと雖 神 0) 立 理 A 11/2 と雖 判 2 解 此 的 E 0 理 0 槪 ~ 1= 近 的 0) 學 所 あ 0 5 艺 3 觀 念 此 時 0) 1) 0) 3 如 (unkritisch) 念を 傾 流 研 假 3 的 ~ Marx 今 向 定 統 知 行 究 同 VIII) する、 とは、 を は 闘 法 識 上 實 真 は 表 明 精 0) O) 博 0) 古 はせ 證 神 理 作 如 士 共 10 的 として 3 Ocken, 0) 或 生 相 用 0 史觀 活 3 精 15 認 反 を 3 如 在 す 識 假 8 市申 我 (= 13 き是なり 0) 排 0 就 3 存 2 定 0) 5 N Bergson 徹 徹 75 L 12 て之を 1= 0) 傾 すい 3 bo 底 より 底 12 3 精 前 0) せ 4 多 全 然 1= 3 神 て、 3 以 して、 此 3 所 1 有 3 现 社 から 所 て、 際 所 す 以 1-象 ~ 會 形 以 1= ば 自 個 78 Marx 問 宗教 丽 却一浪 外 石 從 外 吾 R 題 1 办 界 科 -( 1 -6 人 0) 研 學 Ų. (1) 史 は カラ 經 此 學 0) 究第 的 構 徹 3 漫 自 驗 阿 的 [i] 想 雖 底 1: 主 より 然現 種 的 種 知 + 此 \$ 0) 0) 事 せ 義 0 0) 識 傾 最 存 象 .理 科 假 實 3 1= 0) 1111 向 唯 傾 3 此 學 38 と同 解 據 定 在 を表 35 根 物 物 1= 統 的 3 T 唯 史觀 本 質 元 樣 立 立 知 物 は 的 1 所 論 的 1: 0 0 識 史 に慷 15 謂 基 種 所 T TC 0 は、 觀 3 J. 礎 新 固 經 ô 0) 0 と理 圣 Windelband, を 浪 場 3 馬 定 知 假 驗 相 知 無 を た 0) 漫 ょ 4 定 反 想 5 3 的 視 b 3 とを す 統 75 主 4 艺 要 傾 3 h 義 す • 0 面 T 3 素 有 性 歷 8 吾 0 和 かう 史 3 す 質 Rickert 然な る 不變的 0 的 所 人 8 は、 0 3: 具 知 亦 h 理 3 14 ~ 12 總 宜 た 同 解 1 制 普 0

る、 1= II. 我 係に 生. それ自身 Goethe の思想感情などは、彼の頭腦の構造や、身體の性質などより、之を理解すること能 日々の心 きた /z 五 從て結合せるものく如く考へ種々の變化を一般的法則の中に包攝して理解するなり、 郎ちデイル 0) る個 人の 精 に衝動的勢力を有する生きたる出來事といふべく、成立し、發展し、消滅するもの 像は固定せる事實にあらず。感情と注意とによりて支配せら 神 生活 业 よく之を理解するは、直接に我々の精神現象は時間的に經過する生きた出來事 0 タイ 發展として、 を生きた Dilthey る個 0 内より直 性 所謂體驗 0) 發展として、 ちに精神生活を理解するは、自然科學的理解 (Firlelmis) によりて之を理解するによる、然れ 内か ら直 に之を理 一解す るなり、 るい運命を有 實際 生 に對して、 活 卽 0) ば 他の一は たっ ち 上に 我 は 心 るによ ざる 於て なの 像は

かる 0 と云ふことは、 自然科 地 即ち所謂價值意識を認め、之に依て働らくものなり、斯く價值意識規範的意識(Normalbewisst-歴史は之に反し、 歩を占むるものと謂はざるべ を自覺して、之によりて働らくもの 學 一は個 目的を意識して、活動することにして、是れ何等かの理 なの 經驗的 此等の事實を一個性の發現として、 事實を、一 カコ らずっ 般的 を個性といふ、然れば個性は價値の實現せられた 法則の一例として、一般的 個性によりて統 法則 想によりて働らくことな 一せんとす、 によりて概 括 凡そ生きる せんとする

即ち價值意識の經驗的內容を得たるものなり、而して個

性によりて

經驗

的事實を統一するといふ

は L 見 T ること、 我 此 k 0) から 價 卽 主 値 觀 3 的 經 係 に有 より 驗 的 經驗 す 事 實 3 恒 的 18 値 價 事 意識 實 値 を 關 を經驗的事 ざる 見 係 3 1= ٤ ょ ~ b カコ B S T 實 ت 統 2 U) ٤ 3 背後に挿入し、 は す 客 3 觀 1= 2 的 於 真 0 て・ 與 理 定 ^ 3 歷 ま 經 史 n 3 驗 的 B 72 的 3 知 0 事 材 識 73 質 料 0 を價 成 5 立 價 値 値 智 見 意 的 識 見 る 75 0) 方 實 0 b 立 現 而 ٤ 脚

A

3

認

め

地 立する 或 家價 經 0 定 驗 きかり 値 B 的 事 to 0) 方 實 認 す 78 1= 包 より 價 n 3 ば 值 から て、 造 故 誠 吾 に 何 人 0) 實 政 1= 家. 種 現 とみ tz 0 歷 0 7 意 史 成 識 之に あ 立 n より ば A あ 3 T 格 ほ 經 價 ど、 驗 値 的 を認 種 事 質を む 12 る 0 統 歷 から 故 史 1= 成 す 3 立。 す 1= 個 人の よ ~ h L て 傳 記 例 歷 成 史 立 的 知 我 識 經 K から 成

Tr.

す

3

な

價 は 自 0 値 文 2 然に を認 之を單 化 L 3 ~ T 現 して 73 カコ あ 象 斯 か 3 3 6 3 を 0 73 20 4. 劉 かう 如 る自 人 る 放 < 象 間 2 要 文 1= とす は す 化 然と見 0) 經 價 步 美 2 を 濟 値 學 2 3 見 1= 文化 史 0) る 歷 0 1 なら 實 成 對 社 史 と欲 會 現 科 象 は と見 ば 學 0) となる 本 セ 進 來 ば、 Kulturwissenschaft 5 み 我 的 多 3 ~ K 1= 11. 外 0 1 文化 人 經 經 15 は L 驗 之を 濟 史に 加 的 て、 學 何 事 欲 15 0) 實 て、 議 考 す 求 を ٤ 3 す 論 3 色 稱 3 政治史、 礼 15 文化 す ば 入 ٤ 3 初 6 A 18 的 能 問 ず 8 現 得 經濟 は T 0 象と名 我 3 1 經 歷 濟 史、 R 25 史 學 から B 0 孟 つら 0) 基 0 此 如 くるなら 73 術 坐 0) 10] 文化 草 象 b 13 史、 0) 3 は 芽 宗 专 庭 自 ば、 20 3 土 教 0 300 美 1= 然 73 史 歷 吹 な とい 3 史科 對 < 兎 h 78 草 す 2 知 1= 學 思 0) 3 角 から

る

第十 如き、 卷第 此 0 號 なの dd 歷 97-98 史に 土 貫通 田 杏村 して之れが 現今三大鬪 連繋を 作 る撃 り絲は、 それ ぞれの 文化價値なりこす。(雄辯

~ 機 カコ 能 社 らず。 0 會 验 13 達 組 作用を明 織 的 0 \_\_\_ 體 か にして、 73 るを以て之を研究するには、 全生活の進化變遷を辿り、 争と我 國 其 策 社 以て社 0) 會 全體 建 設 會的 を 參照 傳記 0) 3 を のとし、 審 にす 其 3 一各部 0 用 に於け 意 75

かっ

3

3

政治等 p.175) とはク 配及消 線を捉 通 K 濟 に之を目 社 的 經 會 利 濟 費等に關 史は 0 ふることを忘 害 各種 0) 般 伏 耐. の方 て、 的 在 會 1) 法 9 9 0) " 經 面 則 る總 るも 歷 フ 濟 カジ 中 史の中 0 る 經濟 的 1= T ~ 0 ス 發達と稱するも、 た 之を 0) カコ リ氏 的方 經濟 5 17 特に重大なる地位を占 求 ず、 ば、之を研 ini (Cliffe Leslie) 現 め 國民の と綜 象 3" 3 はない 公沿洞间 ~ 經濟、 究する かっ 共 その 5 國 して現はれた 民の す 例 には特 性質 の言 長 むるものに ば は一 狩 0 3)2 に眼 男女兩 73 獵、 進化 般社會的進化にして、 3 界を廣 所 牧畜、 る顯象に外ならず、云々 0 1/1 なり 結果にして、 して、 0 職業若 くし總て 農業及 凡ゆる大問 < び商工 0) 13 之を支配する 方面 共 其國民 富 業 題 1= 0) 0 0 性 沙 發 背 (再 の倫 質 b 達段階 後 版經 法 15 理、 生 關 則 は 產 濟 は、 槪 は 係 知 客日 論 歷 0) ね 識 集 普 史 索 分 經

Leslie, Thomas Edward Cliffe, born British political economist. He was appointed professor of Jurisprudence of = Ireland, 1827, died at Belfast, Ireland, political econo-Jan.

第

章

F

論

Ireland, England & Continental Countries" (1870), "Essays on Political and Moral my in Queen's College, Belfast, in 1853. He wrote "Land Systems and Industrial Economy of

なり、 的 illi 會 山 3 0) 相違なきも、 變遷を 歷 個 の進步 ならざるべか して之をなすには、須らく經濟史の哲理的研究によらざるべからず、卽ち經濟史の研究法 史上 新井白石、上杉鷹山、 人の生産 共 1 hy" (1879), etc. 發 かず 知 然る所以を諒解せしむるは、歴史に外ならず、 の事實としては、 達 歷 らずして、 個人そのものは一事件一問題の 史上 の經路を明かにして、個人の言行、特殊の現象の關係、 力の消長は其周圍に於ける社會の狀態及其國の制度如何に歸因すること多大なるもの らずっ 重要 到底 0) 綱 需要供 松平樂翁等個 東鄉大將 目 1= あ 給 らずと 0) 個 法 人の 則を 人の は 勢力 1 行 2 諒解すること能はざるは其一例なりとす。 知識と同 ~ 為 は かっ は 夫 らざるも、 n 日 じく、 程 本 の經濟 歷史的 の重きを爲すに 唯それ切りでは 史を構 然 の觀察を度外し、 n ども 價値を發見せざる 成する材料 あらざるもの 人間 何等 社 欲望の發達、消費 會 0 の一小 用 0 なり、 運 を 東鄉大將 命 部 為 カン 分 を支配す さず、社 野中氣 には哲理 3 te 遡原 るに

0

經濟史 發 生せ (Economic History)の目的は る災害、 其を壓倒せる事情を尋ね、三、現時の產業事情 一、人の生活資料を獲得する所の通商及職業の歴史を の起原を討究 四、祖先

業を来の農

重 事、 得、 0 遭 part of history as a whole ME 要なるもの 吾人の愛情、 有 遇 用 せ 物 る 品の 同じ過誤 Cd なれ English 生 どもい 吾人の 產 に関 を再びせざる様にすることにあ Industrial 社會的同情、 之を除斥す、 する方面 史の History, 1913) 0 部 因 吾人の職業に對する勤惰、 一子及出 故に なることを常に記憶せざるべ 經濟 來事に關し、 史の り、 研究に於 經濟 他の方面の研 史の 4 皆一國民の歴史を語るに、 ては 研究は人の カコ らず。 經 濟 究は之を除斥す、 史は 勞働、 (Henry 全體としての 其生活 資料の獲 等しく 宗教 only

料を明 らずい 明 事 編、 多 カコ 13 カコ 件 明 5 農業 にす ず、 0) か 0 帝 農業 因 12 か 國 史 るは、 果關 する 即ち 農業 にして、 術 亦 家 史に 総 係を明 は 何 史要等) 濟 因果關 先づ 等 あ 史なり、 之によりて個性を顯明せんとす、これ歴 2. カコ 3 個 は、 ず、 かにせざるに先ちて、 0 性 價值 0) 係の爲めに、 自 を 風 如 但 から 理解 從 然科學に於け に基きて事 0 農業史 來 して之を明 何 0) 農業 等 之を明か は 0 丁實を個 此 遇 史 等 擇 る如く因果律を明か (大日 カコ その 73 0) にするにあらず、 にする材料 性化 事 < 個性を明 實 統 本 農史、 せるも 1-3 何 等 7: 1 を求 かにすべか のなら かっ 日 史が 0 本 1= む 歷 H 農業小 個 るが、 藝 するに 史的 ざるべ に個 性 術と異な 一を明か らずと雖も、 史、 統 17 カコ 歷 あらず、 0) 一を試みた 史家 らずり 4 日 1: 本農政 實 13 する為 0 勿論 先づ 歷 羅 唯その 史、 史に於て原因結果 るもの 列 與 歷 2 め ^ ならざる 史家も或 大 5 因 なら るべ 日 果 n 本 72 關 づざる 一農政類 3000 る材 係を る カコ

h

て科學

的

12

る所以な

6 Geschichte der deutschen Landwirtschaft" S. 1. in "Handbuch der gesamten Landwirtschaft—"I Ban.l.) 直 出 のみ之をよくし得 Marx 12 日 3 る材料と價値的見方の立脚地定まれば、 らに主觀的若くは隨意的に、 來事及び努力の總和 く農業の今時の情態、 Staatsleben に近接なる關 然しながら何等かの價値に基きて、何等かの歷史的統一を試みるといひたればとて、之を以て 0) 唯物史観の如き其一例とすべし、予の農業史の研究亦此の如し、Dr.Karl べし、 に外ならざれば 施設、 如何となれば農業 係 の上に立ち、 價値關係により事實を究むるとい 目的を理解するは、唯斯業組織の發達經過を遡りて熟睹 たらり、 何人も認めざるべからざる客觀的 の今時の諸關係は過去數百年數千年に亙りて 前かか 農業ほど總體的國民及び國家生活 も國 民及び國家の歴史上に深刻なる影 ふに あらざるは論 眞理定まるも gesamt Volksleben Steinbrück ("Die なし、 響を行ふ産 題はれたる L 與へられ 0) なり。 るとき

業は、 E 國民經濟の他の分科 は歴史は國民の女教師にして農業史は國民教育を教 anderer Zweig に Lett あるなしと。 ふるもの

なりとい

"Wenn die Geschichte die Lehrmeisterin der Völker ist, so lehrt die Erziehung derselben." Landwirts haftsgeschich-

(E. Fraas: Geschichte der Lan lwirtschaft der geschichtliche Übersicht der Fortschritte itschaftliche Erkenntnisse in den letzten 100 Yahren. Prag. 1852 (behandelt der

## von 1750—1840)

Fraas : Geschichte der Londbau-und Forstwissenschaft, Seit dem 16. Yahrhindert bis zur München, 1865]

知るべ 其當時より既に重なる農産物にして 魚類と多少の獸肉との 傳説が海と魚とに關するものに滿てるによりて、其然るを推知すべきが は他の民族に見るが如き遊牧時代を經過せることなく、 lain, Records ら直ちに定着的移住起り、玆に農耕及 び牧畜 來り、而して其衣食住を保障 gowäliren せり、 實に農業は最古にして永久なる産業なりとす、初め人間は漁獵によりて屢次生活せり、然しなが Ancient matters, Introduction XXIX) 今尚土俗米と魚肉とに離る能はざる所以を 漁獵によりて其生を管めることは、 外に人民の常食品をなせり。 (日本經濟史論 p. 8) 米は 神代の 日本人

Inc) は農學を釋義して、 農學に於け る農業史の位置を見るに Von.der Goltz (Handbuch der Landwirtsehaftliche Betriebsle-

となして、農業史は之を農業經濟學中に置けり。 II I 農業生產學 (1. Ackerhantelare, 2 Tierzuchtlehre, 3. Lehre von der technischen Nebengewerken) 通 |論農學或は農業經濟學(1. Betriebslehre, 2. Taxationslehre, 3. Lehre von der Buchführung)

Allg. Landwirtschaftslehre od. Wirtschaftslehre der Landbaues

- 1. Betriebslehre
- 2. Taxationslehre

是

極

- 3. Lehre von der Buchführung
- (II. Specielle Landwirtschaftslehre od. Landwirtschaftlehre Produktionslehre
- . Ackerbaulehre
- 2. Tierzuchtlehre
- Lehre von der technischen Nebengewerben

(Handbuch der gesamten Landwirts haft) 第一編に獨逸農業史 (Die Geschichte der deutschen Land-Karl Steinbrück (Pref. der Landwirtschaft an den Universität Halle) は其編輯せる農業全書綱要

べきをいへり、至當といふべく、將來の趣向亦此に在らざるべからず。 農學士那須皓氏は、農業史は農學中通論農學以外に置くべきものにして、左の如き位置を占有す

wirtschaft)を置けり、然れども農學を分つに當りて上記の如くゴルッと異ならず。

農 學

1. 農業史

第一章 序 論

2. 通 論 農

學

3.

生

產

學

b 解 を 程 學 答 知 度 0 子。 F 敎 13 3 與 3 那 ٤ 自 2 須 3 な 3 他 所 學 7 8 0) 士 0) 0) 8 から 12 夫故 關 -0 あ 係 は、 斯 0 1: あ 0) ず 4= 3 皆 如 產 B 個 < 農業 共 學 を K 究 之に答ふるもの は 1= 東史を通 夫 研 め 自 ず、 究 せ 身 論農學 1-叉 3 其 7 3 は、 終 1 は 極 自 以 然科 未 外 は、 全く ナご 12 學 置 如 組 かっ きた 何 的 織 1= な 0) 的綜合統 3 何 3 \$ に感 カジ 状 0 故 態 73 服 1= 1= \$1 於 斯 ば、 せざる をなす所 < T 研 如 農業 を得 究 何 せ 73 0) 5 ずっ 全 3 る 體 點 農業 叉 元 1= P 影 死 農業 經 響 0 如 心濟學な 問 あ 何 る 13 生. B 3

な 述 す すと < 如 b 的 是故 何 通 科 12 雖 論 然り 之を 學 農學 3 1= 9 な Von der 9 改 而して、 中 私 以 8 かっ 1= て農學 而 h 1: 置 とす L 考 カコ Goltz 是等 7 す 2 農業 ずに於け 3 3 の諸部 1: 共 かっ は農業 生 以 產學 外 抑 從 る農 0) 3 來 1= 經 學問をして、 0 自 0 配 業 濟學 農學 諸 然科 す 生 學 3 は農業 產 13 學 1-\$ 學 皆 關 は 0 E 自 經 す は 通 0 **農學中** 然科 科學的 驗 3 何 論 釋 ぞや 農學 的 學 47. 義 に於け はか 實 1= 研 0) 予 あ 關 U) 究を始 6 因 今や は 係 3 果 此 る か 之を 3 點に 其 關 知 め は 係 地位 3 改 73 E 闘 ~: 且 闡 め す L つ之を結 並 3" 3 明 重 皆 す 3 那 īlīi 要 を得 個 3 須 0 K 30 氏 T 3: 程 ざる 農業 に 目 0 重 度を 研 的 意 要 究 とし、 ~" 見 史 な 明 せ を從 は 3 瞭 3 之を 職 なら 然 3 來 分 8 を有 5 知 0 0) 記 ば 3 如

物 8 學 は唯 0 1= 自然科 一農業に は自 あ 丽 3 かっ ず、 然科 3 學的 自然科學的研究より單純に演繹せらるべき性質のものにあらず、 闘する事象を明かにするを以て、 學 却て「自然科學に依て自然科學の上に」との格言の主旨によりて進むべきなること、 研究の成果を、 0) 研 究を利用若くは應用すると同 絶えず利用し若は應用するによりて、 目的とする記述的自然的 (Interventionswirkung) 之を證するなり。 時に、 其成果の結合は自然科學的の上に出で、 其面 科學 ならず、 目 を改む 固 より 農學 自然科 るも は 0 その 學 な 0 h 生產 附 2 叉 雖 屬

め、

農學的效用を與ふるは、

農業經濟學の職分なることは、

旣に述べたるが如し、

然れども、

間 生 3 3 3 せるものにして、進化なると同時に一種の創造なりと謂 ~" 夫 0 からず、 \$2 價 0 なることを思ふとき、水として 酸 值 素と水素が化合して水を生ずる場合、 を 取 即ち之れは時間的 扱 にいへば、前になかり ば 酸 素 し水素が有せざる性質を有するものなることを認めざ 水は全く新しき條件と或一定の時間の後に、生れた しもの はざるべ から 新らしく生出 ית らず、 した 農學 るもの、無 は即ち これ より なり。 有を

ふも

0)

75

ることは、

農學の效力

如 通 き唯 論農學 斯 < 買 吾 12 人の解する所にして誤りなくば、 に之に配するが よりて 始めて農業生産學個 如くせられたることの非なるを知らざるべからず、 々の研究成果の效用、統一的綜合的に農業上に顯はるしもの 從來農學は農業生產學より 成 る カジ 旣に 如 < 述 解 ~ L た 通 るが 論 農學の 如

73 60

第 T 序

論

ば 史 1= 0 L 科 全 な は は 研 之 學 們 m . h 此 此 究 1= 0) ( L 鍵 更 等 血 1= 向 領 T 鑰 1 於 0 5 她 通 2 よ 經 8 T T 73 論 3 握 b 驗 は 雏 5 影 農 3 多 自 む 的 すい 變 學 8 事. 外 78 ( 關 1= h 0 重 實 要 ば t 科 係 73 5 F す b 學 あ 8 統 h T 6 實プ 3 0) 7 置 農業 す ---规 體タ 研 盖 彩 カコ 節 鍇 ٤ 3" 合 L 的 抑 生 は 農 る して 所言 學 3 產 固 學 1 屬 問 亦 拉拉 より カコ 農學 0 性 諸 tc 農行 3 部 3 其 ldèe -d. 所 15 始 0) 生 為 以 研 8 產 1= 0) 亦 1= 7 T 究 PI. 構 最 合 契 闘 成 を 理 合 成 \$ 0 明 果 構 的 1= 木 少 0) (妥當) Idíe 成 は 來 3 共 相記 す 史 的 對当 調 3 3 觀 價 開係 1= 30 1 淵 とし 之を する 附 値 3 源 意 0) 與 相 究 T として、 E 記 な d 互 農 卽 8 0) 3 3 的 奥 2. か ち 12 所 關 3 30 1) 規 0 係 組 之に 7 ~ 範 卽 或 E かっ 織 果 意 ち 规 人 農 す 5 重 識を 約 果 3 ず T 學 5 律 12 然ら よ を 12 構 3 6 置 於 illi 及 成 4 涌 ば < 17 論 7: T 2 2 0) 農業 農學 農學 V 同 發 文 農 \$7 化 胩 展

3 定 卽 T ~ 1= 斋 世 ち 浙 あ 的 h 1 E 0) 5 自 3 自 雖 如 す 1 外 す 伙 8 や、静的自然科 科 3 的 學 農 企 元 0) 圖 物 來 題 2 1= 文 理 を を 對 化 的 價 以 は 値 T T 必 動行 を 學 然 は 取 は動 的 農 . 的 扱 學 直 0 2 的 0 1= 法 8 科 文化 如 疑 學 則 0 3 念 15 竹勺 72 科 祉 Te 環 L 3 學 曾 深 境 て、 L 0) 的 3 を 楽養を 8 經 せ 以 環 h 3 境 とす 7 濟 3 13 供 的 静る を 验 3 す 動 得 生 的力 解 3 的 ず 的 0) 釋 3 科 は 艺 0 壓 之を 瘾 0 73 包 市山 75 傳 6 究 換 的 h 統 此 8 7 言 的 素養 倡 此 h す 思 とす 然 n 想 と此 ば 事 的 を 3 0) 素 從 0 傾 2 T 養 非 7 死 简 78 t 以 な 0 的 或 h 3 如 文 7 13 す 生 化 30 < 答 す 知 を、 3 主 カコ 2 とし 3 8 價 ~ 決 ق

Auflage, S.

32.)

0)

釋義

味

2

~:

日

値 は農を對象とす 的見方の決定綜合よりして合理的に有效 Fuchs る農學 ( 99 Agrargeschichte" 0). 此 價 值 的 見 方 Wörterbuch der 0 決 定を 的に固有の 掌 3 3 Volkswirtschaft, 0 Idée な らざる を發生創造すべく、 ~ カコ c.lited by 5 ず、 此 點に 而して實に農業史 就 ては

0) る sozialen Ordnung 人 歴史に 農業史は農業 1z 0 士 他の一切は之が基礎及條件として、 あら 地 1= ずして、 關 する 0 の歴史にして、又實に狭 技術 制 却て就中之を經營する人間 的 度 0 歷 法 制 史なり」と。 的 經濟 的 義に於け 之を見るのみ、 及社 會 的 の歴史なりとす、 る農 發 展を研 耕の歴史なり、 是故に農業史は單 究す・ 1 1 - 1 - 1/2 have 農業史は農業 併 L 從 社會 て叉農耕 1= 的 發 土 壤 展 0 to 社 及 0 職 會 其 研 の經營 究 業 的 を第 順 應

カジ なら 與 斯 3 農業 を見 即ち 業 すい 5 0 を經 3 2 社 社 ば たこ 會 きな 営する 南 る 的 3 歷 發 かず 5 ずい 史の、 展 7 0 A 農業 研 是れ 間 抑 究を 材料 0) も價値意識 史を以て、 歷 旣 1= 史な 主となすべ 價值 述 3 ~ 意識 72 に基 to 農業 る 3 所 しとする所以 の實現) < 0) なり、 時代に 0 社會 文化 的 を取 科學 以 よりて變 發 て生きたる 展 扱 0 的 を研 ふに ものは、 見 轉をなす。 究するを主となすべ 地 要用 1= 事 出づるなり、 蓝 實 なる價値 15 し之によりて、 より īlii して 的 て農業の 見方を、 現 卽ち 時 しとする意は の價 價 經 Fuchs 決定せ 驗 值 値 的 を 意識 から 事 極 質とし 農業 h 8 から 農業史 史は 72 とす 12 8

論

第

T

序

旣 に十 九世 紀 末 より二十 世 紀 1= 瓦 りて重 一要な る變化 を享けて生れた るも 0 なり

四

3

對する 现 律 命 + 時に於て 世 0 (1789) 文 紀 化 德 新 12 化 沙 觀念此等 百 史 りつ Ethisicrung des 起り 個 17 I よりて 人の活動 Ý: 要なる 般文化 る所 现今 變化を受けた 0) 學 Egalité Rechts 統 社 的 會 乃至 3 無 主 義 特 0 视 0 新傾向が實際の 4 思 3 殊文化學 精 is 想 f 神が 12 0 0 なり。 41 心は 社 的 今は 會集 事 Marx 象 法律となる 團 0 Solidarité 價 collective bargaining 0 値 勞働價 意識 傾向 **购內容** Sociale 値 盆 を成 説により、 ら顯著なること、 となり、 す 所 0 0 活動 而して之を旗幟として社 法 共 律 基 に時 本 0 愛國 沚 的 代 思想 會化 精 心 聊 た 1-Socialisation 0 見るに、 對する新 進 かかた 會運動 る + 觀 念及中 九 行はる 世 droit 佛 紀 央集 末 或 より二 0 大 革

3 常なる變 佛 0 あ かり 他方 らず 抑 L 此 1 に成立 沚 ナ 心會問 革命1789日、 の「数」と 是に 化を受け を社 七 八世紀 4 會 於て之を解決 かるべ 11 の上に質現せしめ 富民社會が の争は、 より たり、大工業 Thi か・ 民階 + らずとなす、 九 或る意義に於 世紀に亙りて、 其富に 級が 可 ~ 0 き唯 框 發達は たり、 力階級 對す 7 3 派 0 市 然るに十 の配 質 所有権を主張 民 個人の 對 歷史上未曾有 行方 階級の外に貧民 して 會的政策生れたり、 法 覺醒 九世 加 II 7: し、 -( 紀 兩 る大打 ふ大事實 0 者 の階級闘争にして、 經過に於ける經濟 貧民社 0 階級を生ぜし 權 學 利 倉が 之を 0 から 0 單 新 果 歴史上に 其人格に基く 純なる妥協 Solidarité sociale 8 īli 所謂社 狀態は、 現 代 階 顯 に於 級 11 耳 と權力 和 護 生 會 -を基 Ü 存 問 然科 權 題 市 となす 階 礎とす 是なり 凡 TE 階 學 級 -È 張 と其 0) 級 131 0 3 墙壁 問 應 貧 f 5 間 用 0) のに た 理 II 2 打破 想 あらず、 級 0 た 到 3 發 達に 底 構 0 其 成 解 伴 L 全く新思想 决 うて、 7: 方 所 す 調 õ 0 きに 3: ٦ 富 非

觀帶 ざる 人 生 活 抑 の頃 た為す J. か 満なる生存 權 らず、 利 た かて、 算重す 之を更 は、 初 3 13 S 事 個人をして 他 11 て之を實 0 方 權 利 面 其權利 現 より 0 主 1 得 體た 見 を主張し得せしめることによりて、 3 3 E ときは、 õ 0 個 人の、 75 3 を以て、 社 會は、 完全なる生存 個 椹 人の 利 0 を期 生 尊 存 重 が圓 するに在り、 社 之を實現せしめ得べきが故に、 滿なることに依 會 0 成立 存 併 しなが 續 3 て、 40 5. ふことに 圓 湯に 個 人 成立するも 依 0 7 生 社 存 會 自 II 統 個 3 制 人が 0 0 なり、 限 H を受け 配 的 會 II 個 的

念思社の想象の連

谷 個人の權利の尊重より始めざるべからず、 からず、 人 0) 關 先づ 係 は連帶 義務 た認め然る後權利 的にして、 谷 個 人は社 を認むるなり。 然るに社會は社會を組織する各個人の協働に依て成立し、 會に對して 先 づ 人前 效用 たなし、 丽 して 其社 倉より 人前 維持さる」も 0 利 益を享受せざる

かき 格なり 利 11 務 と言ひ 之を はは 如 懶惰なるべからず、 か U たり、 勞働が社會の を社會の Ihring 之を換言す 富者 個 12 共 人 同 は其富による權利 ため 利益の 權 れば、 利念の 丽 利は之を主張す に更に働き得ると して其勞働 ため 其富者 7: 8 に提 利 0) は社 を主張す 用 權 供 ること 40 利 せざるべ 倉の は其富が 6 12 るに 7: から ざることにより ふ權利なるが からず。 2) 同 先立ちて、 礼 時に個 に利用せら 食の 富者には ために更に利用 人の 如きなり 又勞働者は 其人格に因 義 3 務なりと とものにして 兹に社會に對 其富を利用する義 ぜ 5 71 n して ざるべからざる権利にして C mto 兹に於 務 る權利な主張するに先立ちて からり、 種 -C. は義 0) 權 社會に對して 務 利 勞働者には を識す を有 ことが õ 7 其人格な 0 種 恰 ないり 各 0 個 f 權 其 人 質現す 八勞働 其富なり 0 利 た生す も労働 權 利 者 3 なり 人 乳 權

的 15 卽 樣 0) 5 問 次第にして、 題に 邓 法律 あらずして、 組 総に 九 は見 世 紀 儼然たる法律的制度なり、 3 0 末 ~ が。 より二十 6 30 30 新立法の 111 紀に亙りて、 行 權利 5 社會の プロ亜 として労働者に之れが 制 U たること 度に大な る變遷 例 定の主張を認むるもの ば勞働者 た招 致せり、 保護 个之を法律 は今は最早 なり の立 盟 場 純 より 3 かれ 恩惠

是れなり。 同 みならず、 昉 此 に義務として 如 NE. 律 食 的 0) 運 規定する法規 新立法行 用自 ら髪 はる 更を受く ٨ (工業所有 0 みならず、 るに至りたり、 權 鏡業 又從來 權 の法律組 所有 公の 秩序、 權 能力 の制限等) 善良 大に變更 の風 0) 俗と 如 を受けざるべ U ふ觀念が 啻に法律其者 からざるに 法律適用の上に及ぼし が變更な受 至 \$2 るに至 例 II 7: る影 T: 權 利 76

博 面上 愈化 士牧 之和約言す 野英 Socialisation | pp1-79) 15 法 行かが droit 斯 2 如 60 き新 2 傾 或 向に於て 11 之を稱して法 進みつ 律 ムお の道徳化 3 11 最近 Ethisierung des 0 文化現象にして、 Rechts Z 面 U か。 2 £ 法律家は之を (現代の文化 稱 と法律、 して 法 法 往

第一章 序

論

1789

年の

人權

追自言

第

條

15

日

資 業 自 L n 72 是 本 T 斯 12 3 3 之 0) 8 ょ 1 主 3 とを b 近 義 n 如 0) 377 カジ 73 尺 制 5 て、 問 度 原 法 すい 因 律 は 0 然り の社 ず、 從 瘾 はっ IIII てそ 1 遷 T 近 會化は十 斯 發 illi して、 自 達、 世 カコ 0) 社 然科 1= 3 從 於 社 會 九世 け ¥ \_ 學 T 曾 的 列 戀 的 0 0) 3 色彩 動 發 应 經 紀 事 より カジ 達 濟 12 • 13 係 3 0 0 二十 發 祉 共 題 1= 當 於 達 雷 10) は 及 世 生 然 け n 1= 紀に U ずして 法 活 0) 3 結 政 個 往 0) 民 T. 果 人 秩 0) 6) み 序 的 主 止まらざるべ t 義 して、 73 包 自 曼 社 的 规 5 11: 會 3. 定 • 社 及 他 0) +3-制 大 諸 凡 會 3 きな 工業 度に 學 法 T 0) 律 發 間 O) 大變 とな b 社 達 0) 0) D 勃 會 殊 發 選 達 胍 事 旣 h 1 7 あ 1= 1= 象、 11: 1= 彩 於 遠 1) 企 業 江 現 濟 H 12 るに E. 0) は 的 3 貧 加 验 n よる 更 會 民 72 72 化 70 階 1= 3 3 河 3 伴 級 0) 1= IIII 當 後 提 t 5 0)

唱 は 我 邦 1-すら 之れ 南 h

契約 0) 曲 関す る思 想 0 彩 動

凡そ政 治的 結合 (ell T, 家 0 H 的は天賦且 不 可譲の 權 利 を保持するに在 D. 是等の權利は自由、 所有權 安全及壓制 に對

る反抗であ 50

と f 0 して其 だとして居る 自 由 3 11 (第十 他 0 者を害 七條 4 ざる總て な為し 得 ること を言ふ」(第四 條 第 項 1 所 有 權 は神聖に して 侵すべ からざる

文化が 世紀當 25 おことに なつ 思想に對する二十世紀のそれの差異は一 九 八年の獨逸共和國憲法が端的に之を指示す。

之は言ふまでもなく、

フ

ラ

2

フ。

革

命の

理想を明

か・

L

たるも

のでお

0

是に由

個

人の人格の

確立が

全うされ、

+

九 世紀

0)

ill

+

九

初

0

各人の經濟上の自由は此限界内に於て保障さる、法律上の强制は權利の侵害を防護するため、 『經濟生活の秩序は各人をして人間たるに價すべき生活を爲し得しむることを目的とし、正義の原則に適合することを要す、 又は公共の福利の重大なる要求

同第百五十三條末項には日く、

に應ずるためにする外は許さず」と。

『所有權は義務を含む、 所有權の行使は同時に公共の福利のためにすることを要す』

絶對性を否認して、濫用を禁じ、契約に付ては之を常に誠實の原理に從つて處置すべきものとせるなり、ドイツ共和國憲法は に満足なる解決を與ふるにあらざるも、 唯此趣旨を明かにせるに過ぎず。 但しドイツ民法は旣に 1896 年は幾多の社會的原則を認め、スイス民法は 1907 年に更に大に之を認めたり、是は社會問題 社會問題に多大なる注意を拂ひたる事實を示すものなり、權利殊に所有權に付ては其

なるとな問はず』、流水使用權を有し、 11 我民法は權利の濫用に關する規定を有せず、併し時勢の趨く所、最も早く用水權に關する大審院の判決例が之を認めしむ。 『絕對の優越權』を持つものにあらず、《大正五年十二月二日判決用水灌に關する大審院判例》 『溪水其他湧水の流出する河川の水流を、從來の慣習に從ひ使用し來りたる者は、 其權利の範圍は『水流地に於て各自の必要を充す程度に止まることを要し』、上流使用者 田地灌漑の為めなると、

契約は之を常に誠實の原理に從て處置すべきものとする大審院の判例

る信義 付ては請求權あること勿論なりと雖も、斯る不足あるな口實として、買戾の效力を生ぜすといふが如きは、債權關係を支配す 現に提供せる所が、些少の不足あるに過ぎぬ場合に於て、買主は之に藉口して買展の效用を爭ふことを得ず、『斯かる不足額に 『竇方が其有する買戾權を行使せんとするには、買戾の期間内に代金及び契約の費用を提供すること』を要するが、竇主の の原則に背反する』ものなりと。(大正九年十二月十八日大審院判決)

一、所有權の絕對性に關する思想の變遷

第一章

序

論

2. 業者に過失はなき筈なり 資本主義の成果たる大企業は、 從て其企業が許されたる上は、 到る處其危險心發揮するに就て遠慮するを要せず、蓋しその危險は其企業に當然なるものに 其危險も亦止むを得ず、 既に止むを得ざる危険なれば、 其より生する損害に就では、 企

公衆が受くる損害の場合なりとす。 し企業危險に二種あり、 斯くて從來は、 企業者は其企業より利得を收むるも、 は内部に對する危險にして、勞働者が企業より損害を受くる場合、二は外部に對する危險にして、 其危險が他人に加へたる損害に就ては、 査に任ずる所なしとせり、 1

のあり、 過失あるも せればならぬのであるが、 此兩者のそれぞれに依て、 是れ過失證明の責任を顚倒して被害者を激かものなり、或は更に進んで過失の實際上の有無に關 のと看做せ 0 ものあり、 企業 諸國の立法及判例 危險に就ては、 是れ過失を擬制せるものなり。 の發達の狀態は區々たり、 企業者に於て過失なきことの證 或は原則上賠償請求者に於て、加害者の過失を證明 明を為さざる限り、 責任 せず、 た死が 企業の性質上 れずとせ

の如 しとい 我國の判例は今尚逡巡狐疑の間に在るもの 如如 くなるが、 其企業責任を認めたる範圍に於ては、 過失擬制主義を採るもの

取扱はれず、 併し思潮は更に進んで、 共理 由 は極めて簡単なりと 今では企業は其性質上當然責任を負擔するを要すと為され居れり、 而して最早過 失 の問題としては

其過剩 は、其公益的效果は、 企業は一定の危険を伴ふ、 せる公益的效果の故を以て、 此條件を全うせずして、 企業より生する危險に對して賠償を全うせる剩餘に付てのみ、 併し公益のために其企業は許されざるべからず、 企業より利得を收むることは、 企業は許さる」なり、 即ち企業が法律上許されることは、 所謂搾取となるものとす。 其企業が公益のために許され 其意義をなすものと言はざるべからず、 企業危險に對する賠償を豫定條 つるも のと、

は、 從來は企業者は企業より利得を收むるも、 所謂 無過失責任を認むるといふことは、 所有權を絕對的なるものとする思想とは、 其危險が他人に加 たる損害に付ては、 責に任ずる所なしとせ 相距ること甚だ遠きものといふべし。 るもの が、 今日で

過失なき所に 我民法第七〇九條は、 倘 賠 僧貴 任 過失ある所 0 成立 すること に賠 照價責 を認め居 任 の存すること を規定するが、又民法第七一七條は工作物より生する損害に

無過 一失責任に關して矛盾せる二つの判例 (大審 院判 例

其 年三月三日 鐵道 の煤煙 到決 から 線 路 の横に立て る松樹 た、 枯死 せしめたる事案に闘するものに付き、 賠償 の義 務を認めたり。(大正

其二、 責 任なしとせ 化學工業會社の煤煙が有毒瓦斯を含むことより を擧げ、 そこに過失があるとなし、 IJ (大正 五年十二月二十二日判決)此事案に對する第二審の 過失を擬制し して、 たるが、 四 邊の農作物を害したる事 大審院 たる以上は、 II 圳 偶ら他人に損害を被らしめ 決 11 其の煤 案に關するものに付きては、 煙に當然有 清 たる TL 斯 0) Get Get 含まる 不 法 賠 價 行

決 せんとす 企業危險より生する損害に付ては被害者は到底泣き総入をなすものにあらず、 爲となることなし、となしたるものなり。 損害を強防する為め る限り 12 加 會の 動 事 搖 業の性質に從ひ相當なる設備を施 秩 序 の紛亂、 亦 止むを得ざるものなり、 被害者は 此問題を從來の過失主義の損害賠償論にて 裁判 上其要 求 が谷 れら 甚だ遠き思想の n ざる限 發 ら或 們

よりて、 5 程 废 0 直 企業危険に關す 接行動に出 るに 3 至るも 世 0) 不 4 0) なり、 不 安が 蓝 和ら 所有 しず 權 5 を絶 九 起對的 配 會 0 秩序維持さるともの なりつ

なるもの

と考ふることより、

相

距

ること

資本階

級が

其

富

同盟罷業の 公正 性に關する思想の變遷

を以て 其 1-に過ぎざるに對 從來 出つ 上を如 向 ni る權利) 盟罷業は雇傭契約に於ける債務 ふ所 何に 組 it となすも 彩 す 勞 勞 一働者 るかも、 働 階級 0 0 6) 問題 11 行 亦勞力の自由たるを得べ 其「数」を以て之に對するの外なし、 使に外ならず。 12 其生存權に 0 不履 關 行 なれば、 9 3 ものなり、 1 普 然に不法行為なりと考へられたり、 而 か 10 即ち同盟能 其富を如何に利用するかは、 所 有權としての資本の問題は、 業は學者之な稱して、 所有權 然れども、 緊急權 收 いむる 0) 利 (緊急止 用 [H -0 如 あ 何に関 3 むを得ざる !I

第 芦 序 論

として見る時は、 なりとすれば、 公益の破壊なり、故に曾ては勞働者の團結が犯罪とせられたり、併し同盟龍業は勞働者にとつて、其利益の防衞の最後の方法 業を債務の不履行とすれば、これ實に法律上の義務の違反なり、産業の能率を低下せしむるものとすれば、これ實に 其行為は緊急權の行使として正當觀せざるべからず、又之に依て保持せられたる勞働者は、皆それぞれ人格者 其人格の保持は社會上喫緊の倫理問題たらざるを得す。

之を明かにせりの 斯の如くにして、 同盟龍業は漸次に犯罪よりして權利となるに至れり(英吉利は明文を以て之を解決し佛蘭西は判例を以て

さるか 『盟龍業は刑法上の犯罪にあらず、民法上賠償請求の原由とならず、固より同盟罷業はそれ自ら絕對的に正當といふべから それが正當なる理由の下に於て為さるゝ限り、 今日にては權利と看做され居れり。

同盟罷業のために許さるべき暴行。春迫、 利なる以上は、 **其權利の行使として、當然に豫想せらるべき方法は、又同時に權利** 詐欺等の行為の範圍を考察せざるべからず。 の行使たらざるを得ず、

場合に於ては、 條及過激運動取 法第三五條)罪とならずと解すべきものなり、(法學博士牧野英一氏「過激運動取締法案の内容に就て」 其六大阪毎日新聞大正十 程度のものならんには、それは其點に於て、之を法律上の技術的說明方法を以てすれば、行爲の違法性を缺くものにして《刑 と雖も、犯罪はそこに成立するものなれども、然れども、其詐欺恐喝の程度か權利實行の方法として社會の通念上認答せらるゝ 法を用ふることは、罪とならざるなり、藍し詐欺恐喝は方法として共自體不法なるものなり、故に權利實行のためにする場合 は一般に認められて居るなり、蓋し此判例を同盟龍業に適用せんか、權利としての同盟龍業を遂行するために、 年三月所載による)但し權利として同盟罷業をなすに當り、 我が大審院の判例によれば、權利の實行のためにする詐欺及恐喝の行為は罪とならざるものとなせり、此判例は學說として 締法案第三條の適用の推定論なり。) 同盟能業を爲さんがたぁに暴行、脅迫、誹毀、誘惑、煽動の行爲は、罰せらるゝなり。《我が治安警察法第十七 同盟罷業の性質上、當然に用ゐらるべき行為の程度を超えたる

権利といふ觀念を真に鬱得して、其上に法律生活を營むことを意識するに至りたるは、 十七八世紀の自然法論の影響なりと

權 ij す。 Ė 段成立し、 、吾人を獨立せしめ よりて より吾人は解放され、 蓋し其初め文藝復興が權利といふ考な吾人に齎らし、 + 其の適用として所有權不可侵の原則成り、 九 11 紀 の過 、法律はそれに依りて教會の手より離れて、 政 程 として、 治は國王の専制より脱して、 自 由 一競爭 行 はれ 得 ることとなり、 其 立憲的 自然法論は之を明かにしたるものなり、 コロラリー 法治的國家成立せり、 真に社會のものとなりたり、 として契約自 各個人は遺憾なく其 曲の 而してその獨立と解放との 原則 才能を發揮 成れり、 又他方に於ては 自然法論は 所 9 3 有 權 及契 ટ そ 一方には教權よ を得 間 れに依 彩 たり Ľ H 人格 つて王 0 原 則

斯くして光彩あ る十 九世 紀の文明 現 はれたるなり、 同時に其陰翳として社會問題起れるなり。

## 中 央集權に對する新 和觀念

とすべしとの 婦人運動 政治方面 地方自治の ま) vj. にては、 主張存す。 努力等の 子 供對 對外 關 運動あり、 人 係に於 0 朝 係に て國際聯盟成立して、 家庭及男女關係に於ては、 ありては、 成 人の意思及便宜を標準として、 戰前 强者に集中せる權力に反 夫に對する妻。 男子に對する女子の 教育せるに反對して、 對するの試みあり、 從屬的 子 供 地位を脱 國內 自 6 的 0 能 4 には普通選 力を中心 んとする

此 0) 如 べきは **†1** 央集權に對する新觀念なるが、 今代に於ては愛國 心に對する新觀念發 生 4

當時

丽上

會

家とは

に作 せらる 大體合一したれども、 愛國 創造及存在 32 120 る境遇なり、 糕 社 會制 0) FI 族 度習慣 山 0) 協力を内容とする感情にして一 11 故に所與の狀態が不利有害となれる場合に於ては、 今は國際關係密接となり、 人の為 を改造すべきなり。 S 成員のためなり、 社會は擴大して、 國の外 沚 會は 的關係、 面協 力 國家は社會 幼稚又は絶無なりし場合に發達せり、 0 別 名なると共に、 自己決定力即ち意思の活動 0) 内に 他面 地 位を占むるに 人類が其 により、 八要 水 日 JE. まるる 個 的 性 に從ひ。 抑も國 0 完全に保護 人為 家 礼 的 會

祉 會 0) 共 範 範 圍 哲 周 か、 九 人は愛図 同うせ 國家 を超越したるは、 心心維持すべき本質上の必要根據ある範圍内に於て、 る時 代に成りし 愛國 歡迎すべきことにして國 12 たい 其 儘維 持することは 家と同 傾向を有する社 配 會 之を維持すると共に、 0) 價值 た十 一分に質 會を亦尊重せざるべからず、 现 40 他方社會を愛する餘地 しむる所 以 國家 ٤ 3

TIT

して

此價

値

造

識

0

研

究

には農業

史

0

致

2

る

所

な

かの

可能の與へらる」限り、之を愛すべきなり。

易の 勃與 行はる 9 我國に於て社會奉仕 經濟生 とは、 吾等の屬する社會の擴張を示す。 活改造運 動 の語行 0 發生 II 等は 3 ムが是次 際社 育より の時代の 機 會を 一愛國心を代表する倫理的觀念なるべ 與 へら 和 7: 0 結 果なり 平 時國民經濟生活に於て、 1. 職時我國 Democracy の主張

文化的方面に於ても學者、藝術家の屬する社會の國際的なるは言を俟たす。

際的 能的 民經濟雜誌第三十卷第 各民族を登達せしむるやう努力すべく、 兹に於て、 組織 となって と地理 n 吾人は図 的 組 織 國 内 家なる地理 二號p.p. 147.148 20 にて協力し、 關係江。 的 如 組 何に 此 就是 愛國心も此方面に發達せしむること必要なり。《新時代の常識の二要點 民 (J) 外に、 解釋 族的自治 1. 教會、組合、學會等の如 解決すべ た 行ふ と共に、 きか・ 他方國 國家はその成 き機能的 際的 1= 員 細 國 0) 粒 個 家 0 は列 性 發生の可 0 保護 國を通ず 70 能必要となれるを觀る、 目 3 的 とす 機 能 る以上、 的 紕 杉森孝次 稅 を保 社會の 護 郎 此 機

も生活 3 統 1= はい 於 以 す 上 T 農業 一は現代 るに は、 1= 旣 闘する 方りて 經 1= 其生 文化 濟 述 產學 學 學に ~ 72 0 0) 特 運 る 亦然りとす、 0 從事するもの、 用 カジ 色なりとすい 成 なり、 如 果を農とい 1 illi 而して之をし 生產學 して之れ 斯 ふ經 斯か カコ 濟 る 0 3 かず 成 現 事 價值 運用 T 代 果 實 經 は、 0 文化 0 E 0 濟 1= 理解 的 其 0 指揮は、 效用 價 自 實體にも附属性にサブスタンシア・エテクシデンス なか 値 身 1= 批 (Wirtschaftliche 文化の價値意識に基か T 3 判 は は ~ カコ とも 農業 3 ざる あ n 的 效用 专 は Wirksamkeit) 此 5 35 相互因果的 ふまでも 0 期 時 ざる せ 代 3 1= ~ 3 73 あ カコ あ に b 8 らず、 て 5 0 農學 總 73 む 3 合 荷

所き方經り經措の價 以を面濟農濟き見値 置に學學學普地科 く重的がよ通を學

層 科學 < ď 痛 然れ 的 夫 切 ば な 記 0 農政 述 3 農學 學 B ことの 學を農學以外 0) 1= あ bo 釋義 於け 農學 を採らず に置 値 を以て農業史、 くが 規範 如き見 的 科 學 通 解 說 は 論 を主 農學。 固 張する よ 農業 b 採 所以 生 る 產學 1= 73 足 h 5 ょ すい b 成 3 となす 7 從て 所 農學 以 护 泊 以 1= 見 て自 3 然 ~

3

價

科

學として

0

經濟

學

0

重

要

一は、

今日

に於ては、

曩日

に於け

6

よりも

方 更に 面 1= I 價 3 值 を置 科 學 < t b ~ きことは、 -13-すい して 普通 米 國 0 0 意義 Eugene に於 Davenport H る經 濟學 之をいへり、 より する も 農學 氏は 0 Illinois 組 織 1 大學 於 て、 0 農學 經 濟 部

長 (Dean) Academy, Vol XI. Eugene Davenport

(College

Of:

Agriculture

Of.

the

University

of.

Illinois) は

Annals

を擧ぐ b 力 から 1 小 0 農業 階 今や 麥 1 段 るを以 0 不はその には自 斯 付 生 產 カコ 3 足自 て足 を以 3 發達 弗 土 地 或 T n 給 の二 大 0) は は りとせ p.p. 組 15 弗 富 織 個 0 45 5 Ŏ 3 0 0 (Self-sufficing 段 Ī 12 乃至二五 + 第二 階 50 る 地 を買 闪 飞 1-確 一の段階 亂 於て 實 〇 弗 入 0 1= 礼 計 述 system) 經過 頃 は貨幣獲 0 ~" 起り 價格を有す、 金儲 て日 して 72 0 b ٤ 0 得 12 0 稱 今 め 段階 は 1= 雷 し、 第 は 時 各 土 西 (Money-making 0 壤 部 家 了 階段 諸 族 0) 1 成 州 は カ に入 次 0) 分を蕩 1 有 期 5 福 0 に付き) んとし 73 收 盡することを敢 stage) 穫 る 百 迄 うし 姓 1= と稱 自 は 給 あ L 的 てせ 諸 生 工 產 1 州 第

實

收入を舉ぐることを實現するを要すればなり、而して彼れの業務(Business)は漸く他の資本化的 0) 工業(Capitalized industries)の形態を採りつくあ の價格を高め、從て食物の價値は高まらざるべからず、蓋し農夫はその資本並に勞力の上 而して化學は農業を學術化せる第一の科學 (First science)なり、而して最後に經濟學 (As-istant Prefessor of Accountancy, 然しながら、今や旣に公有土地(Public domain)は實際上盡きたるを以て、土地に對する競爭はそ 施 第 胆 三階 (Fertilizing (replenishing) of the soil) 段は學 管理(Management)組織(Organization)に關して、一として學術化せざるはなく、 術的段階 (Scientific stage) University of Illinois.) と称す、 酪農 ○ ] (Farm Accounting, Preface, (Dairying) 保健衞生 (Sanitation) その動物の飼養 (Feeding of animals) Hiram 來 土壤 其の 阪賣

と以 て如何に農業、 從て農學に於け る經濟學の重要なるやを知らしむ るなり。

生產的 questions 蓋 し農 技術 業の とに分つべく、 のみ研究せられ、殊に社 經濟問 題とし 從來我邦に於ては、 ては、 生產組織 會的方面は杳として着手せざるものなり、 0) 方面 生產組織 Organization of 0) 方面 は 稍講究せられ production と社 此點に於て たれども、 會 的 方面 は 主として 英國は

に萬事進歩せる邦國にして、(The Rural Problem, Introduction, Arthur W. Ashby) その農村問題

置 かっ 世界大戰以前は、 n 生 產 組 織 1-關 す 主として社會的方面 3 問 題優越となりた にの h み集中 3 將 來 せら は 產業上及 机 開 社會 戰 後 二年 E とも 1= は、 1= 並 行 社 13-會 問 る 題 は次位に かっ 8 總

括的 考显 多 爲さ 20 る ~ カコ 5 3. とせら 3 1 カジ 如 きは、 本 邦 3 正 反對 なり。 的 方 面 0 研 究

より

厚生 B 兎 一及秩序 に角 價 值 本邦 的 關 (Welfare & Order) 1-係 方面 於て は 0 生 產組 農學 統 從て農業 並 100 社 會 庶幾する に於て、 的 問 題に こと 從來 主 上點を置 難か 0 價 3 くに 值 ~ に關 あ らず 係 显 竟、 せざる自然科學 んばい 農村 農業 生活 0 0 產業的 發 達 も 農村 悲 調 社 或 會 0) 3

は 多く之を期 待するを得 ざる 2

變化

を與

へずしては、

農民の

社

會的

智力

的

條

件

1

永

人

的

1=

L

7

īlīi

L

T

進

步

的

改良を

與

Ž.

3

更 1= 農業 史の T 要 なることを除 論 として 述ぶ

惟 2 1= 農學 教 育 E 岩 < は農業 教 育 -1-思業 史の當然占むべ き位 置 を 與 2 3 あ 3 ば、 目 F 水 ·邦農

政 上 0) 通 弊 tz る、 夫 0) 時 代錯 的 政 策 0) 加 きは 早 晚其 がかを絶 0 1= 至 3 可 能 あ 60

史的 又農耕 說明 0 0 み、 歷 史 よく 1= 於 洪 T 真 叉 相 は農界に か 解 釋 於 寸 0 T TIL 屢 能 3 見 南 る所 ò 叉 0) 恐ら Technik < は他 に之をよくすることなけ h

٤

Wissenschaft

٤

0

衝

突事

例

13

農業

此 0) 事 は農業 0) 社 會 的 經濟 的 文化 史 的 研 乳 0) 成 果 Outcome として、最も重要なるを以て、

于 は 木 於 T 隨 處 之に説 き及ばんとす。

四五

六

1=

歷

史

0)

研

究

法

を

述

3:

直に農學 學 子 明治三十六年 上統 て、 史の 最 比較農業 も重 九月初版 一要に の農業 して、 0 「過農業經濟論」 經濟 如上の 學 研 意義 究上重 に於ては、 要なる に於て、 を論 横史 共 0) ぜ り、而 總論第六章に於て 0 殆 3 カコ 為すなきを知 も農業 史の 「農業經濟 研究を始 るに 至りた りつ

脚 而 2 0 識) 現と見ること、即 T 43 3 して 地 働 T んとす、 旣 0 刨 を自覺して、 くことなり、 艇 1 定さ 此 我 う價値意識 括 述 價 K せ ~ 5 値 カジ 凡そ生きるとい んとするが 72 方 主 3 1= 係 觀 カジ 5 より 之に より 的 卽ち の経験的 如 經驗的 1 1= て、 經 有す より 1 所謂價值意識を認め。 驗 自然科 歷史科學 事 る價値 何 内容を 的 T ふことは、 實 人 事 働らくも を價値關 で質を見 も認 學 意識 すは之に 得 13 め 13 個 ざるを得 るとい かい 目的 なるか Iz 0) 係 反し。 12 0 1= 經驗 0) を意識して活動することに 經 より ふことは、 たり、 之に從て働らくも 個 驗 ざる客觀的 的 此等 的 性とい て統 事 事 實 而 質を 0) して 0 事實を一 3 するに於て、歷史 その 背 眞 後 個性 然れ 般 、理を生 與 に排 的 個性 ~ 1 法 はず 0 3 入 則 よりて 個 73 12 n 0 の一部として、 性 3 1 tz して、 發現として個 は も る材 經 經驗 的 價 るも 驗 知 斯 料 値 是何 品 的 く價値 的 0 2 0 哥 0 事 實 成 實 實 等 現 價值 60 T. を慣 を統 性 意 カコ 少 沙 0) 1 般 的 見 値 3 理 より 的 (規 4 見方の立 想 3 意 72 法 識 た 範 T 則によ とい より 60 0 る 的 統 實 意

然らば、

如何にして、歴史科學研究の重要なる研究點たる此價値的見方の定め方を、

極

むるか

0

今之れが體系(Form) 方法論的形式 (Methodologische Formen) を述ぶれば、 質的 Methodologische Formen とは、客觀的現實に學問の眼を着け、學 此方法論的形式のたがを當篏められたる世界は、 に存在する譯にあらず、此概念的世界に二樣あり、 概念世界なりとす、 一は自然 問 Natur 的 構成 他は文化世界 併し斯様なる世界が事 の型を押し當てるを云

welt 又は歴史 Geschichte 250°

現實 純粹 經驗 (客觀的 (或は に事實として存在する世界) 「概念以前」少しも知識の取扱の加はらざるもの)ー 方法論的形式(自然)—方法論的形式(歷史) 構成的 範疇 客觀的

即ち、

方法論的形式 自然

純粹經驗構成的範疇客觀的現實

歷 史

歴史學の研究法は E Dimensions に於て之を為す、一は縱の Dimension なり、横の Dimension 研究は凡そ一の個 Dimension 他は横の Dimension なり、 々事實は、他

卽 真 0 に個性的 事實を共 3 時 間 的 なり の環境として有するものなるが、それぞれの個 0 Dimension 空間的の 然るに此 の個々事實の全體を包容する、その横の Dimension 全體の個性をも考ふ 々事實が個性なる如く、それ 0 環 境 も亦

第 章 序

體 係せしめ、 を以て一 る可能を有す。 特 有なる一の 0) 全體 普 遍 此場合に全體の個性とは決して部 的 の個性に換算して考察する可能あり。 者 個性を有し、 Universals 個 の如く見做し、其の Dimension 内の個々事實を悉く全體の個性に關 々事實は悉く此 0) 分の個性を合一した 特色中に包容さる、然るときは、此全體 るものを意義せず、 全體 0) 個性 は全

て、 から き割合に近 しながら、この全系列中の或一點を採て考察す、抑も歴史の一點は こと、全く不可能なるを知る、蓋し人間には未來をも網羅する能力ある事を許され 去を擔ひ將 獣の らも、 眞個 0 極 Dimension その め の一點とするをよしとす。(土田杏村、 邇せる近 て近き兩 來を含みたる一點にして、全然的に孤立せる唯それ 全 一體の の研究は、横の場合と異なりて、其縦の全系列を網羅せる全體の個 傍を含みたる歴史の縦の Dimension 中の一 方の連續を考ふれば、其中に行は 個性を考ふること可能なりとす、 文化學研究による) 若し完全を欲せば、二點の距離を無限に狭め るく異質性 點を考 丈の一 は割 Leibniz 點た ふれ 合に少なきも ば、 3 0 もの 此 Monad 處 1= ざれ には稍不完 Ŏ あ らず、 73 0 5 性を求 ば 如 なり、然 < 此 隨 其過 全な て其 0 如

能 るものにして、之を換言すれば、歴史的知識成立せるものなり、此歴史的知識即ち概念は恰も物理學 なる普遍化者を定め得たる時は、是れ價値の實現たる經驗的事實を、價值關 斯 0) 如 < 歴史の2 Dimensionsを考へて、歴史的系列の或る一點に就て、其上に適用することの可 係によりて統 したける

に於け 究 個 1= K 於 事 T 實 3 1-は Energy, して、 吾 人 13 化學 斯 根 かっ 本 1= に於け る 之れ 歷 史 的 と同 る物質、 連 質的 繫 中 0) な 4: 或 るも 物 3 學に於い 0) 點に は ける生 對する普 皆之に關 命 の如きものなり、 遥 係 化者 又は換算さ Universals 歷 12 (唯 迚 的 训 槪 緊中 歷 念 史 を定 學 1-0) ま 研 3 8

3 模 Ł < 時 和 0) L 3 まで 度 寫 副 俱 财 T 111 1-產 H 且 10 ~ 1 な は בת 諸 人の b THE 0 農業 寸 其 3 記録些だ僅 時 農業 技 領 FU Socalled classic antiquity 75 復 0) 藝文明 b IIII 地 D tz  $\overline{\phantom{a}}$ 間 して は 起 1= 數 叉 を征 少に 僧侶 終 歐 12 主として農業技術 世 b 紀 1) 羅 1= 服 JE 巴諸 0 0) まれ 手 近 によりて 間 初 變 10 25 (on the estates of the church) h 英國 化 伊 0) 太 諸 な 羅馬 谷 に於て 37 利 0) 植 農業 に 保 カジ 民 に傳 人 存 如 地 最 拱. せ Pomans 0) られ 11 高 後 播 歷 せり 界 佛 0 史 H たり、 水 各 發 獨 は、 に復 13 達 0) 地 是是 耀 有 70 唯 1 馬帝 十六世紀に至りて、 全〈 於 10 则 爲 L 0) 史 け 5 1: 國滅亡後、 人 暗 17. 3 により 民に るが、 黑界 Ti. 農業 illi 人 して、 特 米 て維持 併 閉 利 3 厨 1= 亦 加 L 3 農業 羅 最 之を記 外にり せら it 0 技 巴中農業大に衰 現 3 羅 藝文學 E 代 振 礼 述せ 改 馬 興 た U) 農業 1 した 5 良 せ (Romans) h 0) とすっ は歐 那 るいい ることととし 刨 般 0) 羅 的 寺 復 П 14 0) 院 及 及 圃 īni 0)

以 F 第 は 第二 特 341 141 定 序 111-0 界 項 E 論 を學げ 業 發 蓬 てる 史 概 田各 73 國叉は各國に亘りて、 るが、 之を 叙 其史的 語 法 變遷を叙

4

3

す)

すり

年代を逐うて、同時に各國農業の史的變遷を記す。

= 國別に其史的變遷を論ず

吾八は世界農業史を年代學的 chronologically に記述せんとす、即ち。

例へば、 古代農業史としては、(大洪水より羅馬帝國の建設まで)

工 デプト人 Egyptians の農業史

ギリシ ヤ人 Greeks の農業史

=

~

アシ

ア人

of the Persians, Carthaginians & the other nations of Antiquity) Persians カーセージ人 (Carthaginian)及其他の古國農業史 (Of the agriculture

四 羅馬國民の農業史

中 世農業 史

(第五世紀より第十七世紀に至る)

伊太利國農業史

\_ 佛蘭西人農業史

Ξ 獨逸人及他の北部諸國人の農業史

四、 英國 人農業史

なり。

近世農業史

(Londons' Encyclopædia of Agriculture)

~ の如く、 つ農業が、 ればなり。 1 今日 古代、 我 而して月並の分類なれども、 原始時代及原始國より今日吾人の農業に至るまでの經路を遡源 々の農業の位置を。 中世、近代と順を追うて農業に關して各國 他 0) 或 及以 年代學的記述は、能へ此等如上の目的を達するに便 前の 時代と、 對照するは、 0) 關係的位置を示す事は、頗る有用なる 亦頗 することは、 る教訓 的 なる 随 3 2.5 ( なれば 面 白 V 且

淺學非 ster)の農業史は農業の社會的發展を研究するを主とし、他の一切(技術的、法制的、 は之れが基礎及條件た 但し、之を行ふに就ては、Fuchs (Agrargeschichte, Wörterbuch der Volkswirtschaft, edited by El-才、 加 ふるに資料缺如せるあ るの みといへ 3 るを體して、歷史科學的研 取捨折衷亦惑ふ所尠なからず、 究法により、本文を進め 農業史の梗概だに叙するこ んとす、但し 經濟的發達)

Sim der (Agrargeschichte) untersucht die technische, rechtliche, wirtschaftliche Landwirtschaft, aber in erster Linie die Soziale, die anderen nur als Grundlage & Bedi-& sziale Entwickel-

第一章 序 論

とを得ば幸甚なり。

die Geschiehte der ländlichen Verfassung einer Ackerbautreibenden Bevölkerung." Bewirtschaftung, sondern vor allem der Menschen, die ihn bewirtschaften. Sie ist die Geschichte ngung für diese soweit sie das sind. Sie ist also nicht nur die Geschichte des Beders und seiner der sozialen Ordnung der Landwirtschaft, und zwar im engeren Sinne des Ackerbaues, also

(Agrargeschichte, Wörterbuch der Volkswirtschaft, edited by Prof. Dr. Ludwig dritte Auflage. S. 32.)

## 農

腦 1= 牆 TIT. 理 カジ 特 J. 的 1 别 (i) 次女 73 多男、 20 學 人 0) H J-主 要 10 决 7分 及 論 栈 發 1 t 13. 典 n ば - \ 6 人 類 人 ir T 類 验 产 -愈 T 3 0) 增 人 類 大 著 古 10 12 2 C) 3 华 L 徵 殆 8 た 3 叉 120 は 主 質 要 通 1-13 2 話 7/6 力 U) 實 腦 -制 (= 髓 係 あ あ 3 睏

喉部 0) 验 影 栈 開 0) 發 達 旭 9 12 3 相 達 なし。

ば 12 斯 K 12 相 J) 俟 韬 T. 0 1 -炎 人 势。 社 H 手 會 生 樞 0 活 自 它 L 1-曲 於 T 化 没 17 愈 發 3 達 3 高等 は -[1] 0) なら 踵 人 著 間 社 73 3 彭 會 諮 生 3 活 作 形 用 相 1 3 劉 を して 生 後 せ 彪 礼 8 能 7= たこ 力 Ti Ò 产 要 生 此 10 せ 3 1-作 む 12 用 3 相 作 違 比 なけ 用 す ٤ 12

12 第 0 子 5 ~

及

就

7

0)

EE

要

學

說

产

見

3

1-

JL

Zi.

種

(1)

1)

4

之を

概

述

72

A 第 抓 文 1 地 化 人 理 者に 頒 0 的 0) 環 起 文明 通說 姐 原 IL と禁土 12 發 191 水 達 とかっ 質 與 各地 T: E 理 れども 的 能はこ 修 建築家 と人 の氣 種 候 及 設 條 計 作 般 たっ Mi. 0) よりて 地 -50 FH 的 作 4/1 2) 件に適當 出 H 1 26 77 1 0 0) ふ世 D 植物 义出 を作り 人が れども 出すとい 15 的 狀態 文化 ふにあ ふり 的 文明 营 批 即 0)

第二章 農業の 起原

態に進むに

從

愈

盆

> >

[1]

世紀

0

49

質的

文化

かって

0

49

FE

的

境に依

帰す

ること少なくなる

3

11

7

1

"

D

1

+)-

了-3 を認 刨 也 8 5 んとする 地 此 到 地 的 理 環 的 17, 疮 歷 0) 史 近 勢力は之な 觀 世 0 新 近 派 世 の人類學者 認 0 むれども、 科 學的 見地より、 0 態度なりとす。 その 創 人類の文化を探究 造 性 を否定 個人としての人間或は文化その 4 0 最初 0 假 說 0 一なれ ども最も不 f 0) 創 分な 造 的

第二、 人智 から 心 理 過程 0) 0) 的 能 毛少 偶然 動 かなきに 上りて 的 摸做說 滴 應過 あ 傳 程 5 此 ず to 看 12 過せ 同 たり よる 時 0 1-٤ 5 點に於 又最も簡 40 3 例 世 へば て不完全なりとす。 (獨逸 單なる石器にても 初 めて 0 刀。 石器 V 1 ヴ かず ナ 作 5 合理 n たる 英國 的 に各 時 0 0 Hiot 別に發明さ 如 教授 初 3 の如 n 或る偶然 7: っるも 勿 的 0) ま) 明 4) 出 此 來 此 5) ナン 學 0 11 記 要了 0 適 から るい 台 摸

第四 11 本 應を か ふべ から 文 環境習熟說 能 疑 能習熟說 化 生 0 生するや ははず れな 2 1 生 0 かいと 變 中 45 か。 から 移 此 否 た高 5 説は 現 -5-0 此 過 32 第 他愛 學說 きず 人類學 從 たる 爱二 調す 併 つて 說 心 17. 各新 と必 3 此 その 者 文明 渐 ŧ 等 摸做 環 より 7 3 要 環 0 文化に 塘 本 九 素 境 也 能 f. 1-1 作 反するもの 出で来 例 習慣 經濟 好 かば先 環境 人 缺 奇 出 間 學 心 く: Ja. m 5 以下 者 0) た 如 か。 加 0 にあらず、 最 かっか 社 0 6 17 有 初 動 會學 愈複 3 ざるも 機 物 0 地 報 發 た以て 更に或 者 ここれ 理 雑 明 共 特に 0) から 特に人類 的 から 通にして、 から 環 4 經 5 3 疮 心 んとす 濟的 から 人間 5 do 慣習 FE 的 交 伙 決 その 0) 3 的 化 偶 之を以て るもの 定論 4 より し決 外 0) 文化 能 7 池 者 · CPL た以 が。 原 て文 に多 -11 團 自 何 及 文化發 10 **冷**空 寸電 少 か く見 此 化 濟 产 九 により 達に於 た造り 組 適應 禁 的 一展に一 3 0) -或 成 所 本 修 4 4 7 出 能 IF. 技 生じたり 新形態を生 思想 各個 其 か 記 -40 術 3) 文 也、 動 30 的 本 力を 化 也 質 環 人 16 發 例 境に 0) とす。 となる 展に E 技 有古 JE: せしめ 術 對 36 然る時 势 的 9 2, 力を及ぼすこと 杂 る適應な 3 4 環 0) たりとする 練 0 12 境 により ځ 江地 複 更 700 雜 0 環 らず 本 U 75 理 物 新 岩 能 的 õ 質 環 的 111

第五 ij 社 會心 生 44 るも 理說 0 なり 此 說 ٤ 第 ふ也 1= 文化 人間 には から 脏 槪 白 念作 的 事 :用及抽 曾 即 5 象的 社 會關 思考 係 を鬱む 0) 產 物な 腦 髓 るこ 中 樞あ 5 るが 第二に 故 文 化 人 から 間 觀念及 相 互 TE ひい 結合す 觀念 0) る言 相 互 語 交 0 通 力

平、

士

Ty

掘

h

種

子

を

蒔

(

所

謂

農の

術

起

n

b

2

1,

2

(Grant

Allen,

Evolution

of.

Idea

成立 化は 7: 7 っるは、 0 文化 人間 つとも、 その 0 0 として 高等 先 優秀なる交通手段 之を川 なる 行者がその脳髓を單 は本 質的 知 あた 的 に傳 發達による 3 故 襲 0 +11, た有せざりしならば其の概念作 發 展叉は 5. 华多 f. 理 社 的 會學 7 環 境に 0 强大なる社會生活によること多し、 者 對す 0) 社 る適應 會 心 稱 機關とし 用 も何の用 0 50 -用 0) たも あたるに 發 達 為さざら 也 之れ よらず、 人間 0 た 2 換 能力が高等な 言 その 言か 語は 同 胞に對 傳 The state 0) る發 人間 運 す 社 送 3 會の文 をなし 相 百

ことを否定 the. 說 は他 せず、 の諸學説 卽 T, た有 此 等 0 機 的に結 00 か 文 合 化 4 しめ 發 展 得 こり對 る利 まり 其刺 U 戟 卽 手 5 段叉は 物 理 的 材 環 料 境 とな 1C 理 的 た 偶 然本 能 習 慣 等 0 文化 骏 達 寄 與 -5 3

論 る 叢 根 去 本 n 第 過程なり 12 卷第玉 此 學說 とする思想と、 號 11 近 「文化發 代 心 理 學が 展 0) よく 人間 諸 學 說 0) 致するも 腦 體 よる を本 0) 質 也 的 に能 米 動 國 的 社 會學雜 適應 機關 意大正 ¿ 八年 相 五 耳 ]] 交通を以 號、 ェ 11 竹 相 ツ 4 [; 的 論 順 文概 應 作 用 を生 ぜしむ

は、 誘 農 因 從 0 1= 起 あ 來 唱 源 6 を以て、 3 3 る カシ 3 1 人 所 或 は 1= 口 して 0 其 增 原 殖 是 は 及 個 n U 何人 然 食 的 物 艺 1= 0 出 想 缺 像 T 乏が す 3" 3 6 1 所也 L 單 かっ 獨 1= 然れ 又 は E 相 G & 互 12 其 首 起 接 b 0 TZ 原 3 結 因 12 果 h 73 i 6 とす カコ 3 將 說 12

結 '盲 野 す 穩 2 1 1= 0 至 中 3 1-B 13 处 是 屍 3 n 死 共 者 1= 0 食 賜 物 多 73 埋 b 3 京 3 看 習 做 あ h 1 屍 體 Im L 0) 7 附 埋 近 藏 1= 廿 穀 3 質を 種 實 埋 カラ to a 肥 3 分 78 至 得 n T 盛 b 1-弦 ·成 1-於 7

(irant 13 Buckle 黨 0 有 名 75 3 代 表 者 の一人にして1873年に (Tentleman's Magazine 15 驅 n

二章 農業 0) 起 原 有名なり)。

此

等學

者

0)

記

述

中

3

所

1-

據

就

ば、

澧

0

旭

原

13

倜

然

出

7

72

3

とす

3

也、

强

いより

無稽

ならざるべ

五

捧 h 角 由 mals しず 1= 0) 前 之を後段述ぶる所 是 1 73 月 ihre Beziehung 或 及其人類 (= 度 耕 13 置 彷 地 0) 神 方 たこ 佛 初 輿を牽 h 12 Vorderasien 進歩に於け 3 8 3 からっとする 4: よ ZIII 13 かっ h 圍 我 4 Wirtschaft des Menschen" 1896. 國 3 る意味深き結果に就て輓近 (アラ 地 を崇拜 古 然る 1= 事 後に 绿 記 E" 時 13 殖 23 0 7 は其 させつ () 各種 土 より 地を豊 單 其結 0) 波 純な 作 斯 漸 果。 物 \* Afganistan 饒なら る儀 く人 カジ 生 式 擒 1-死 式に出 の學者多 せる牛 馴 骸 五, t 動物 000 でた 邊) b 1 ---1= 35 出 るを知 く之を研究 0 6, 0) でた 至 家 ふ迷 野 12 北 畜化 生 部 b 1) 3 信 に於 3 0) 問題 より 此 27 人 せ 4 17 民 る記 3 はよう 3 3 Hahn, "Die Haustie.e Domestication of カジ 捕 カジ 載 殊に と對 ~ 如 月 て、 犁を牽かしめ ( 13 圍 神 一照す 或は 聖 込みて、 慮 ~" 神壇 自 4

然れ E 多 科 學 的 1-之を 研 究 せ h 1= は 斯 < 滿 足 3 1. カコ 3 すい

我 邦 に於け 3 農事に 関する 傳説に J れば、 神代 の昔、 既に五穀の耕種始まりしが 如し、 天照大神

す。

(日

本農業

小史沼田賴輔

pp.1,2.)

嘗て月 讀 逐し、 18 有 T に播 0) 以て せり 生。 タ ナ くべ し給ひしに、秋に至りて頗るよく穰れりといふ、これ 更に天能人を遺はして、 命を饗せしか ツ るを見る、 聞 きもの E 命に詔して曰く、人は物を食うて生くるものなり、 1 ノ)となし給へり、かくて、大神はその 汝就て是を見よと、月讀 なりと、乃栗、 天熊人乃これ はい 命之を無禮 で収収 これ 碑。麥。 となし、 り選り を見せ 命因 豆を以て て、 りて保食神の許に到るに、 しむ 保 るに、 大神 食 公神を斬 陸 に献 田 稻 種 保 種を 子(ハ -3-食 3 天 オレ 前 五穀及耕作 大神その ば、 既に死 狹 77 朕大八洲國に保食神あ ツ 大神喜びて日 ア E L ノしとなし、 残忍の 保食 0) X 201 史 1 神其 -1]-1 屍體より 所為を悪みて、 ナ 見えた < > 口 2 稻 より 及長 これ を以て水 2 りて、 して -Li. 0 各 穀 姑 [1] 出 (ナ 1: 8 命を放 食物 せし 馬 田 0 73 カゴ 及電 種子 食ひ 物 沙

湧き、 味 生 2 農學 50 17 L たるものにして、 1) ふ意 博士 と云 服 味 0) 1 1 ]: ふは、栗は元來高燥なるに宜 利喜造 腹部 1730 科 13 氏 45 生 各作 1) 0) **坦廣濶なるを以て稻最もよく適すといふが如しといへ** 說 には、 腹に 物が適當す は稲 古事. 生 記 る位 6 に死 しと云 陰部 地 L 即ち には 25 72 る保食神の體の額には果が 等 豆生 空 n 豆は 指 りとあ 示した 陰間 るは、 るもの 1-4: 盖 12 でかり Ó とは、 t) なり、 此保 [列 (太陽第二十四卷 へば、 险 食神は國 眉の 湿 0 栗 1-地 F には然風 0) を意 額 宜

大正七年四月號)

第二章

隐菜

心心原原

證 住 俗 其 10 0 h は 5 となすべ 民 30 樣 0) 大 E 文學 0) 有 な 陰 物 現 3 III 便 す 3 部 主 解 屋 博 所 3 こと を突 命 高 せら 0) 上 しと 國 二島湟咋 0 1 14 野 義 喜 構 1= E 50 山 n 1= 田 造なら あ 於 な 72 等 して、 12 貞 て、 b b 1= b 音 於て 72 0) 氏 糞尿 3" h 是れ 建学 娘 出 0) ٤ 多。 3 角 0) は 說 を水 傳 身命 ~" 便 雷 水 (民族と かっ 斯 1 所 1= 流 6 1-6 0)1 1= 其 かっ 0 ず、 活の五 流 73 入 3 語 Ŀ し拾 h 構 解 1= 歷 丹 糞 依引 居 造 な 便 史第 塗 尿 T 媛 の所を設 3 75 3 3 矢 は 0) 1) 0) ---11. 寧ろ 傳 便 さい 1 3 卷 說 あ 所 間 な けて、 第 農業 1= 3 1= V 5 四 見 ~ 入 丹= すい 6 號) 金り 3 カコ 0) b 1 排 300 5 矢に 祖 to 今 池 加 す 之。 神 るときに 日 物 8 3 3 か 南 70 我が 蓋 n 9 我 其 方 1 は 7 T カジ 民 儘 古 國 111 9. 加 便 族 水 語に 屋 敬 大ホヤマ 津 所 話 1= 1-神 は せ は 0) 流 0) 農業 5 1= 昨 丹-便 F L 神 属することは、 n 0) 途り 2 去 所 70 カジ 矢节 72 溝 n 6 0) 解 3 丹 傳 事. t 18 te 塗 난 专 b 說 實 1) を ٠٠٠ 矢 0 流 1= 行 力 とな な 3 於 20 せ 依 IJ 時 3 來 3 T p その 代 - G 1= b ò とい 3 111 7 0 屋 傍 先 此 同 輪 2 3 あ

1= 80 IJ 泥 塗 泥に とは 泥 土 0) 意に 赤 青 黃 自 等 の彩泥 た 以て 4 る数 飾 九 30

れり。 れしが 奈良春 日神社 Ŀ 古に及びて之を神幣 及 光神 橋の 丹聖 物、 塗 宮殿、 の如きは其 橋梁、 例 器物等に施す 也 赭 土 を以 偷 至り、 た 塗り彩泥 徳川 時 を以 代 人 廣 面 衣 玩 朋 具 祭 類 加 飾 0 装飾 3 13 利 用 せら に神 代二 3 ٨ 行は

寶永 間 京都の 雛 人形師に彩 泥 を以て巧に泥畫を畫くものあり 世 人叫 んで雛屋 細 I 3

享保年間玩具及慶賀用の器物を奨勵するに真鍮の泥を以てする者あり、 其工人を鉄泥師とい へり、 泥塗は塗方堅牢ならざる

か。

5

多

12

晌

幣

物

及

具.

類

雁

用

P

6

るの(「三

Щ

日

本

百

科

大辭

典第

册

六

神

0

子

雅

產

查

尿 7

よ

五.

其

農

業

は

養

尿

ž

以

T

重

要

73

3

肥

料

T

雪

重

せ

3

也

h

出

雲

民

族

1

7

天

孫

0

妃

木引

花分

呼り

姬

0

父

大力 3

山文

祇"

な

h

外

n

ば

出

雲

民

族

13

農

通

曉

旣

1=

水

田

那

1

稻

作

\$

近

居

h

-

FL.

0

2

0)

稻

4

餘

程

U

前

J

h

栽

培

世

3

n

12

3

3

0)

2

察

せ

6

3

王

利

博

士

0)

說

13

作

成

h

72

3

は

古

學

者

0

致

百

3

所

な

から

此

薃

作

地

0)

監

督

者

3

T

渡

b

72

3

は

先

住

民

12

3

٦

氣のるなるな 穀 霊 生 を 市市 占 To 氣ケ 以 守 事 0) n 毘 h 頭 給 用 靈 1= 7 給 1= 神 廣 は 12 £ الح 糞 市市 温 3 1= ず 3 神 あ 信 桑 な 75 3 h 2 h 仰 8 ま 生 せ 其 せ 6 U 垄 埴 3 70 尿 安 其 前 給 t 彦 埴 臍 h 2 神 安 中 市市 は き 樣 よ 日 神力 は h 0) 本 は 10 生 埴 紀 五. n 3 安 1= 給 336 穀 土 姬 生 T 2 神 0 3 は U 神 尿 73 72 埴 i, 1= h Ш 73 7 H 姬 h 土 本 あ ٤ 民 神 b あ 8 せ 族 h 豐 3 は アド 市市 農を 图点 神 受 图 象》 0 象 主 怒品 女力 舳 神 女 ٤ 桑 は 神 す 伊 は Ŧī. 3 勢 水 穀 稚, 外 民 神 0) 產 族 宫 神 は 靈 ٤ 1= 神 鑓 あ 共 此 1= 座 h T

嗣 5 \_ 茂 喜 種 2 0) 榮 0 ~ せ 3 h 神 博 7 器 ま 士 豐 は 3 (J) 8 幸シ 解 說 Ŧī. h ب ب 原分 せ カコ 穀 3 ٤ 3 0) 0 千 天 1 種 3 五 子 壤 8 如 百本 可 < 70 秋 75 共 3 御 受 1-す B 0) ば V 窮 瑞沙 ~ 穗水 1= 3 國2 73 H () 然 73 は 本 b 1 民 7 カコ 吾 75 族 7 る カジ 御 葦 から 0 ~ 先 子 6 L 原 住 0 0 7 民 治 天 中 2 孫 族 津 d'a 天 72 1 昭 3 和 3 1 大 國 保 隆 かう 御 公 食 腦 73 洲 式 市市 成 5 0 1= 1= 6 詔 汝 1 擬 日 皇 を 此 木 せ 亚克 孫 5 78 0 け 行 統 12 五. 給 3 治 13 穀 0 T せ 3 0 T 治 6 國 種 8 --天 3 子 給 1 8 孫 官 は 瓊 吾 天了 告 ヤギ 田夕 作 江 杵 ノミ 津。 1= 7 試 拿了 物 日上

農業 0 起 原

第

章 得

族 1-H 10 75 3 专 游赶 1= 7 大 農業 解 111 から 0) ılı 0) 小 豣 合 5 加申 13-14 加 祇 1 錯 1 -5-约 何 は 沙比 角星 あ 20 は 天 U) 大 俟 十十 0) H 大 前 0 孫 (-H -g. 說 博 1 始 作 0) 派 注意 灭 士 む 加 2) 11 孫 3 1, T lil's 木 之に 農業 先住 迅 步 心 花 旗 5 族 せ 院 通 ã) ブ, J 民 \$2 を 曉 3 耶 5 必 獎 () ta 0 せら 姬 -30 ば すい 33 闖 る筈な 2 0) E 7 1= n 2 父 60 大 tc 3 75 ナニ 解 75 絕對 ~ 111 3 1) b 2 す ば るを と解 艺 派 72 3 3 命 1= 0) 3 U) 以 農 は 王 U) \$ 11 最 73 利 温 業 i, 足 初 7 南 えし 博 到事 10 to 3 12 0 0) ば 解 1: Til. II. 6 まし 故 こしかい とす ば 業 0) 鳥 せ 1= 說 圳 す な 13 3 ٤ 丽中 是 13 b 12 ~: 天 衝 は 3 5 ば かっ 孫 突 出 2 0) 加 12 6 0 す 宝民 1= IE. 10 to すい 御 11: 3 督 カル 1) あ 0 依 E 5 者 1 族 濫 Tr 嘘 0) 思 蓝 すい 73 は を 大 L 農業 ď 弘 11 命 受 天 祝 3 157 自 2 せい 孫 け 난 6 てい 2 7: H から 堂 ~ 6 博 \$2 通 3 カン 用語 單 此 士 ナこ 1 FZ i, 佀 0) な 3 to Fi. す 75 居 先 3 2 任 Co 6 先 耕 F 肝疗 ず h 記 住 民 作 11: 移 E とする 定 13 20 h 農 T 絕 去 共 0) 來 後 劉 事 h 成 せ F b

族 3 13 11 75 10 是 45 3 民 多 族 驗場 0 U) -[[] 也 歷 史 農 蓝 は 海に通 1 12 加 ージ 曉 話 まし す 3) 12 3 た Ti 前申 10 話 其资格 民 (Folk-lore) 族 となす 及 原 वि 始 きも H を以 族 0 75 0 22 信 T は 始まる 仰 古 代の A 1= 農事 觀 勘 試驗 0) 結 場 長も亦 合 3 73 1) 然り 15 0) 加 5 記 78 的 得 伍 彩 ~ 70

と古

神代

話民

第 13 之を以 0) 地 位 -12 自 占 d ず 0) 3 起 3 原 0 3 光 なり 輝 とか とす、 語 先づ 5 h 神 話 まし 學 ば 0) 11 知 話 是故 卽 かり 1-神 TI 話 代 文 0) 性質、 化 史 研 起 乳 原 1= 温 發 1) 展、 7 は 種 神 類 話 等 は

1=

就

2

0)

彼

凡

O

て、一般概念を得ざるべからず。

等の一方にのみ偏すべ Lewis Spence によれば、神話研究に當りては言語學派、人類學派乃至太陽神 る神 Lewis Spence, An Introduction to Mythology, London, 1921. を言語上より説明し得るとなし、 からずっ あらゆる合理的方法を用るざるべからず、 太陽神話學派はすべての神を太陽神に開 何となれば、 話學派、植物神話學派 係 せしめ、 言語學派

せず、 神 13 關 副 然れども、今日に於ては、言語學派の見解は最早信ずべ 500)より今日に至るまで幾多の變遷をなし來れり、 神話 話 次 れたる信仰にして、 係を有し、往々彼是混同され、其區別 學派 的 、反風智の研究となしたり、從て神話學は宗教學の一部を爲すものとなす。 Smith, Andrew Lang, Sir James George Frazer 等の 意義 神話はその性質に於て大部分宗教的のものにして。 及神話學の見解は、 13 一切の のものは儀式 神を植物 原始的若くは初代の宗教研究なりとなし、民族學を以て今尚行はれる原始的 より由 從 こに起原せしめんとする危險に陷らしむればなりとせり。 | 來人により時代により區々として一定せず、Nenophanes (B.C.540--【來せるものなるを信せり。神話學は比較的宗教學、民俗 も曖昧となり易きものなるが、Spensは神話學を以て嘗て行 Max Müller, Sir E. B. Taylor, William Robert-からず、 神話學者の見解に就て之れを知るべ 叉神話は其起原に於て儀式 叉人類學派 の見解と雖も悉く是認 學 先立 と密接 なる

泰

西

に於け

る神話

學

0

發達は最

近

殊

に著

しく、

盛

に論

議を闘

はせり。

例へば、

÷"

1)

シ

P

神

話 0

戀

爱 グ

ると美

との

神

Aphredite

0

1

~

0)

Venus

と同神)

12

Dr.

Rendel Harris

よ

iz

ば、

本

來

13

7

弊る想風我 研に俗上 究關並代 のす思の

言

3.

1)

0 叉或る論者によれば、 ラ 15 草 なりしと云ひ、之に對して Professor Elliot zmith Apollo はその原 形は子 Zeus 安貝なり とし論 구구

以來林檎、 Bacchus は常春藤の小枝、 は燧石 0) 物 神なり

と排斥し去ることなり 値のなきが如 知 進步 之は主として遺物や遺跡によりて、 山坡 我が E せざるなり、 0 上 傾向より一種の 代の風俗並に思想に關する研究は、未だ甚だ莫然たるものに過ぎず、 く思ふ、 之れが 故に事實らしからざる事柄、 原因 Rationalism が行ばれること. として指摘すべきは、 有形の方面の ことに限りて、 例 近來の科學研究が餘りに實驗を重 12 即ち日常經驗に適合せる事實として考へられ Mythology wa 宗教、 制度 Märchen とか 近頃は考古學や人類學 習慣等の無形的 んずるが 4 ふものは、 方 7: do 面 1= ることにあらざれば、 よること、 或は思想上 0 始め 研究發達 より價値なきも 0) 及び日本 問題 來たれるも 人 餘り 價

學術上生活上興味あ 13 照比較するときは、 織的に之な研究するヴント 都鄙を問はず凡て行はるゝ幽靈 然しながら、 0 後達時 代の四に分けて述べたるが 近來 ることなれば、 上代の Ŀ 代 0) 信仰に關する思 0 風 俗俗 如き民族心理學の試あり、 や思想に關する研 4 7 弦にエピソー ジ 、此等西洋の學者の ナイー 想の 等に關する風俗、 ドとして稍長文に過ぐるも、 班 究》 加 知 例 るに足 ヴ ~ 集め 12 ~ 7. るも 宗教 たる材料によりて導かれると共に、 は時 思想の由來 0 代た原始時代、 あり、 制度、 、性質までも遺憾なく了解するを得べし、是れ洵に 此神様に關する思想明かなるときば 習慣などの 津田左右吉氏「我が上代の風俗に對する一二の Totem 方面 0 には、 時 的代 我邦上 英 心 雄 理 及 學 代 的見地より 神 0 0) 信仰の 時 今尚我民間 對象を對 歷史 的

組

1120

卽

ちあ

らゆるも

から

精

震であ

spirit であると云ふ信仰で

あ

る、

さうしてこ

精

靈が

のとして

1: Animism

0

7

か

る

延

喜太

ま)

3 0

出

雲國

造神壽

0)

中

書

な幅なす皆わき夜

11

火

八瓮の

加

く光

3

神

ま)

木 恐ろし

古,

6)

木

も草

も物を

觀 1 | 1 Ŀ 代 信 仰 はや」文化の 0) 對 象、 死 者に對す 發達した 3 時 恐怖 代の信 心 50. 仰も 輔 0) 現はれてゐるが 觀 念、 神に 對す る人の態度を 極 いめて 原 始 的 採 のつのの 録して 讀者 も含まれ 0 感 興 加 る るの 其の著

であ 3 3 でゐるが とか る 始 木 0) 30. なつてゐる、 いかとい と考 人に於て 7 で充ちて 高律 などには 要 为 が 物 るの 尾 7 Tio 延喜式 祀 0 神 動 列 22 11/2 くも で 貨 から 0 た 12 は あ 草 35 11 生 7: 何 7: ろ 7 草 木 -( 石 0 2 3 動 處でも普 0) から -かず 神 水 から た n も たもの 星 まり 6 恐 た災 ふので 神になっ 4 物 Com 12. 1) 3 たりざわつい ま) 名帳を見る 0 る 山や鳥な神 を言ふ れる 後 か 5 るい 代 といつたとも として考 カ 通な考である 書 5, の思 上代人には 1 まり ばが 0 大 7 11 る 被 2 宣 未開 想であ す P あるのも 4 0 長 たりするもの 2 õ へて居たのであらう、 調 ノーする、 等 水 6. ٤ 0 人 n つて 5 0 0) 解せられ、 此 60 7 が神とせられてるところが多 は普通に あ いふやうな雷 共 虫や鳥が恐ろ 特に夜光 同じ 同様な思想である、 3 るい あないが 事 通の 自分の考へでは、 から 意味 木 もまた恐ろしい、 石 事で、 も草も物 Animism の崇拜 宣長などもさう説 たるも 如 0) 何に のことでは無くし 其. 0) 鳥などは此 ら氣 11 他の 動 11 から UN を言ふ、 c 物で L き) 出雲風土記 f 3 代の 上代に神と これは虫や鳥その 文獻では 0) 味悪るく見ら と思は 7, ふものであって、 幽寒 日本人にはひどく恐れられたので、 神 さうして夜ばちか 同 黒で霊 様で から いてゐる、 6. 明に n 0 此 て、 大木神 大 播 たらし いはれ Œ 0 妙の物 一被 れたのであらう、 國 體見たり 磨 神として 空中 を支配されて静 風 0 300 宣長などは自身で古 土 社 たものには、 6. 中 Spirit ٤ 記にも 15 12 ある、 昆虫 村尾花 spirit 1 考 から 後 御 木 世 へられ が夜は光り、 spirit 光る、 出て から 神 0) 35 int から 5 例 ある、 今でも小 かり 彩 先 あ ある、 として 30 になっ 書 高 大 づ 5 しる夜 0 かり 律 槻 -( い時 II ---神 輸 C 神 恐 選ば 足も悪 も氣 供 たか 體 社 7 史 0 0) 等に 代の 延喜式 寸 特に 社ら 虫 災 後 샼 n 物 味の 20 0) 11 ホ 風 から からも を言 木 蛇 れて居 思想で解い 萬 思想だが上 同 7 鳥が人を害す E 怖 () 津 神 悪 6 n 0 0) 11 5 類 鳥 心 以 60 0) ス 0 恐ろし f から 3 7: 0) 理 前 神 =/ n 社 には 災 か 0 0 あ 7: ふるい 代 かい 拍 神 000 るこ と思 人 草 澤 神 11 積 i 7 f 社 蛇 2 あ 3. 原

Personolity IJ うに、 級な宗教思想が現ばれてゐるのである 間を保護するのである。だから前に述べたやうな神は、God でなくして、Demon である、我國の上代の文 獻には によう、 になつて考へてゐるやうに 列纂しておるが、實際にそれよりも未だ多くあつた、出雲風土記に滞々の神社の名が載つてゐるが として考へてるたかも知 ふ名が神となってゐる、それで見ても、 いふものもあつて、それはまづ人格を具へた神であるが、全體から見ると、 Demslogy の領分に於て考へらるべきものであ わかるが、 さうして其神が人に恐れられるもの、 や水 が無いのに、コニにはそれがある、 () 共い お所、 名は第一に例へは三輪神社の如く地名がついて居る、 全国みな同様であつたらう、其の様に多くの神があるが、 寧ろ山や水その 12 Personality かいたい 其の起原はさうでなく、 た具へたもので無ささうである、 ものが、 神の性質が知られる、 人に害を與へるものとして考へられた點から見ると、 第二には l'emon は人に災するもの。 神社の名となつてゐる、 る、Pemon と神 God との主要なる區別は、第一に Animism もつとも延喜式時代の人には、 發現であるとい それから第三に「前に云つたやうに、 第二にはヤマグチの 古事記などに見えるオポ さういふのは甚だ少ない、 其神がどういふものであ 人を害するものであるのに、(tool は人 ふことが 神とかミク かららい い、それ ナ それは則ち Demo であ ムチ 前に述べ I cmon ふ祭神た人格を具 それは神 とか 8 7 た延喜式 IJ 0) は人格がない 木とか 神 17 かうい とかいかや THE. ナ U) 石とか -1 ナと -: T: 0)

5 その精神に變りながら、 上代にも幾らか其の形が残つてゐたらしい、かの歴代帝都のうつされた事は、 に行つて住む、 ふからである、ずつと米開 恐れるのではなく、 尙原紛人は一體に死者に對しても大なる恐怖心を抱いてゐた、生きてゐるものが、自分の上に將に來たらんとする死 古人もしてるる、 これが 死者に對して、 原給人の死者を取扱ふ方法であつたといふことは、 形が残ってゐるのでは無からうか、朝鮮でも同じ風 の時代には、 穢れどいふのは後の思想であるが、之はやはり死者を恐れて居を移したとい 寧ろ屍骸に對して傍のものが恐れるのである、 屍體を葬るといふことが無い、屍體が恐ろしくてたまらぬから、 普通に知られてゐることである、 習があって、魏志の濊(今の江原道地方の住民) 穢れた場所を捨るといふ思想から、 それは其屍盤から Demon それ ふ原 を拾て」別 カ・ 現 来たものだ 11 H 風習が ると

それは即ち屍から B 0) 11 Demon 風俗 葬式 わか 0 屍 時 代ではないので、 を書いた所を見ると、 の時に大きな鳥の羽を持つてゆく、 3 たっ te 防ぐのである、後 屍 ひどく恐れ、 智力 腐つて蛆がたかつて Demon べる 立派に葬 そこから が現 3 の世 人が死幻と遺族は別 0 はれて人に害を 人の 送の 歩進んだものである。」 Demon 考 習 る へるやうな靈魂といふ觀念の、 慣も出 0 か・ それは靈魂を天に送るのだとい 現はれて來て、 0) を見て、 nt 來、 0 ~ るとい 家に移るとある、 大きな墳墓さへ 大に恐れて逃げだした、さうする ふ思想である、 人を害すると考へてゐたことは、 作 られ 文獻に現ばれてある日本の上代は、 未だ無つた時 ふのであ 大きな石 てゐるが るが たっ 代の  $\exists$ L E それ 3 思想である。 " 6. 思 と E か。 想はなほ 过 Ĵ イイザ 坂 0) " にす 1 =/ -1): -1 ナ 残 魏志によると、 たる ナ X +" つて から + 0) そんなに逃だしい 0) 命 ટ 迫 **あ**る 命 0) か 0) ⋾ 17 =1 3 死 0) 3 んだも 死 U) 物 UL 3 oli

ふに、 現 ろし 3 た -0 7, あ 朝 あ はれて 橋の 3 去 I 100 0 30,0 ムあと 夫にかういふ低級な思想の時代に於て、</br> 填迄 んぜら 60 それは 小門といふ所で、 てゐる思想に比 共 ま) Spir.t TO. 頃には意味が變つてゐるが、 行ほれ 2 n 事であ 禁厭 風が吹 筑紫人が T: 南 0 vj. II た風習に、 (Magic) って、 60 Demon たり、 船に乗 矢張り Ξ 11. ソ によるのである、 から 书 旅 つて樂 n 此方面 浪 ねる は餘 が荒くな をする時、 なせられたといふのも、 程發達 かっ 浪部にゆく時、 の事である、 5. 其方法は矢張り つたり、 其災を避ける為の した思想であるが、 ぬさ袋とい 其の Magic ところが、 航 Demon 一人の人を選んで肉を食はせず、 海 には種 ふもの が危険 Magic それであ を如何にして防ぐか、 K Magic を持つて行って、 になると、 其痕跡も日本の上代に残てゐる、 の變形したものではなからう あつて、 其方法は矢張り一 3 であつたらしい、 大蔵 からい 其 男を殺す 5 ふことは ところくの神にめさを手向 2 種の 色々の のも其なごりであ 0) 女を近づける Magic Casa. だとい 支那から來た追儺の Spirit かりでは かと思 2. イザ の災を如 無 これも انر せず、 ナギ Ö 10 かき 魏志の倭 到 何 ナ 0) Magic る所 命が 11: 原 版 儀式も亦 常に 始 して避けるか けると云ふことが 0 0) Y 人傳に、 觀 = であ 0 謹 111 念は罪 から 間 Щ 愼 草 に於て最 õ 93 からい 婦ら 木に恐 と穢と 25 ટ 平

然ろに TE. 光 及 其 他 0) 文 献には、 か ムの低級 0) 信仰ばかりでなく、 それよりもずつと強達した思想が 現はれて ある、 神に就

六

Ŧi

祖先神

になり、 先神も矢張り古い時代から傳につてゐる Spirit 崇拜と結合せられるので、蛇であったらしい三輪の神が、 かき 祖 昔の Spirit 又は Demon としての神が進化したもの る家柄の るい 居るが、それは特別に農業神と、て現はれたのでなく、 人文的の神、 るものであ 其へてゐる、 ても Temon の外に、普通に云ふ神 Gol も現れて居る、Dem n は人と考へられて居るものではないが、神は Personality 又發達して來る、 先神として考へられる様になるこれは社會組織の發達、 神として見たものであつて、木石を神としたので、同じ意味のものであったらうが、後に農業を保護する神となつたので 0) 例 肌先になっ 又同じく自然界の現象にMpirit を認めても、太陽のやうな関るい温かい、人に幸福を興へるものを神として考へるやう 從來多くの國史家が神社によつて氏族の分布等を考へるやうなことをしたのは、此點から見るも餘り正當な方法とも 祖先神として考へられたオポクニヌシの神とも、 祖先崇拜に國家の結合が出來ると、 而してそれが農業國に於ては、農業の保護神とも考へられて來る、 I'emon アロなく、 ヤマ 温の 人間 大減 大被の詞のうちに見える神力が穢や罪を吹きはなち、 たり、 ŋ iL 0) 0 だから、 神代史に見える種々の神に、 調に、 -J-生業の保護神が現ほれる、 の三神と云ふのも航海の保護神として考へられてゐる、 0) iji.jt 石が延喜式の神名帳に見えるやうに、 天 後世には所々の神社等が、 つ神國つ神が耳をそばだて聞くといふ事があるが、それは旣に人格を具へた神としての觀念であ 亦 クマツの神が農業の保護神として祭られて居るがこればもと由や水モのものをSpiritとして考 Temon は恐しいもの、人を害するものであるが、神は少くとも其の一面に於て人を保護す 一層盛になつて來る、 神代也に見えるオホ 即ちそれであつて、それが又諸氏族の祖先神とせられ もうる。 多く何の家かの祖 古い時代の神が性質を變へ、或は新らしい屬性を加へられ 家族制度の整頓と相伴ふらのであって、 結合せられたりする。 延喜式の月次祭の祀同を見ると、 力 ホ ナムチ、 それから、 1. => 流し去るといふ如きば、 先神 リカトシの神等がそれで、此等は何れ 义化 からい スクナヒコナの 人智が進步して神話が作ら こせられるのであるが、 太陽神が皇祖神として考へられ んだものも思ろしい ふ神の内には新 神となり、 即ちそれてある、 農業のため 所謂祖先崇拜がそれである しく生れた神も それは餘程後 それが に色 万六 10 出 7 12 ろの 選に もつと進むと 及 (1) も農業の保護 ネ 神を祭つて あるが、又 7: 0 7

考へられない、神代史が出來て後に其神々を祖先とした諸家の系圖等は、固よりあてにならないのである、系圖は大部分がこ しらへものであるといふ事は、昔も後世も變りは無

これは神を人と見て、其れを歡ばせるために、供物をするのである、神に物を供へるといふことは、宗教思想の發達の上から に到するやうになると、 しいから、こゝらに人間を犧牲とする古い習慣が微かに遣つてゐると考へるべきであらうか、さすれば、 研究問題である、ヤマトタケルの尊の妃タチパナヒメの、身を海中に投ぜられたといふ話、 くとも文獻には見えぬ、又犧牲には往々人間を以てすることがあるが、日本の古代には其の風習があつたか、どうか、これも Tacrifice だともいばれる、 のであるが、 2) うな などは た神と恐ろしい だここには上代に於て神に物を供へ、 るが、 意味に用ゐたこともあつたものと、想像すべきであらうか、此等の問題については、まだ私は確な考へを持つて居らぬ、た 『さて神が斯く進化して來ると・ また殉死なども、其の起原は矢張り一種の Magic だとして説明せられてゐるが、これは我が上代にも往々行はれてゐるら 大分進歩した 社會に行はれることであつて、多くの民族では其前に Sacrifice の階段がある様である、 人身の犠牲と解くべきであらうが、人柱といふ話も書記の占いところに見えてゐるが、これもどう解くべきであらう 日本の文獻に於ては、さういふ儀式なり習慣なりは、現はれてゐないやうである、Encrifice は多く家畜を以てする 日本には家畜が無いと云ふ理由もあらう、しかしアイヌの熊祭り等 は矢張り一種の Magic 的性質を帯びてゐる 的の思想と、 Demon との二つのものが、混在してゐるといふ事實と相應するものである。JC『我が上代の風俗に對する一二 所謂祭祀となる、 この二つが混じてゐる、といふことをいつて置く。さうして、それは恰も神其ものに於て、 ところが、獸獵の盛に行はれたる日本の上代には、それに類する習慣が殘でゐなかつたらしい、少 人間のそれに對する態度も改まつて來る、Denon の時代は Migic であったものが、「orl 即ち賄賂を上つて、それによつて神の保護を求めやうといふ後世の考と、大蔵などの 延喜式の視詞などにも、神に山海の種々のものた、 又は前に述べた魏志倭人傳の記 供へるといふことがあるが、 野黙などな Sacrifico といることで

第二章 農業の起原

()

觀察: 津田左右吉早稻田叢誌第一輯 P- 114-120)

## Ancient Society

or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery througth Barbarism to Civilization. By Lewis H. Morgan.

5 sources of human food.

1st 2 otiginated in the period of savagery, the last 3, in the period of barbarism.

Savagery\ II. Fish Subsistence. Natural Subsistence upon Fruits and Roots on a Restricte! Habitat (The natural abode or locality of a plant or an animal.)

(III. Farinaceous Subsistence through Cultivation.

Barbarism IV. Meat and Milk Subsistence.

(V. Unlimited Subsistence through Field Agriculture. Several forms of the family. (p. 20-26)

- f. The Consanguine family.
- The Punahan family, derived from the Hawaiian relationship of Punaha.

III The Syndyasmian family, germ of the monogamian family, germ of paternal

power, from syndyazo, to pair, Syndyasmos, a joining two together (without an

exclusive cohabitation).

IV. The Patriarchal Family, Special family of Hebrew pastoral tribes.(一夫多妻家族)

V. The Monogamian Family (一夫一婦) p. 27—28.

Periods. Condtions.

I. Older Period of Savagery.

I. Lower Status of Savagery.

II. Middle Status

IV. Older Period of Barbarism

III. Upper status

IV. Lower status of Barbarism.

V. Middle

9,9

V. Middle

VI. Later

VI. Upper 59

Status of Civilization.

I. Lower status of Savagery, from the Infancy of the Human Race to the

Commencement of the next period.

II. Middle status of Savagery, from the acquisition of a fish Subsistance

**第二章** 農業の起原

and a knowledge of the use of fire, to etc.

- Upper status of Savagery, from the Invention of the Bow & Arrow, to etc.
- IV. Lower status of Barbarism, from the invention of the Art of Pottery, to etc.
- Middle status of Barbarism, from the Domestication of animals, in the by Trigation, with the use of abode-brick and stone, to etc Eastern hemisphere and in the Western from the cultivation of Maize plants
- VI. Upper status of Barbarism, from the Invention of the process of Smelting Iron Orc, with the use of iron tools, to etc.
- VII. Status of Civilization from the invention, of a Phonetic Alphabet, with the use of writing, to the present time

" Family "

is used as equivalent to "patrimonium," the inheritance which passed to the heir. were under the power of the "Pater familias." Familia in some testamentary dispositions children, but to the body of slaves and servants who laboured for its maintenance and In its primary meaning the word "family" had no relation to the married pair or their

the phrase "body of servants" as the Latin signification of "familia". (pp. 477—478) held wife and children, and a body of servile persons unlest paternal power. Mountsen uses It was introduced in Latin society to define a new organism, the head of which

のの歩人 關源と類 係泉生の と存進

2 農業 (Field Agriculture)の輸入と倶に止みたり、 といへば、順々に果實及び根莖(Fruits & roots)より魚に移れり、 Subsistence of 而して終に He coulture or Hackenhure (Morgan は之を Horticulture といふ) より Agriculture に (Meat & milk diet) への依頼、 Ttute の階段を經たるものにして、人類進步の此等 Great operl は直接的に生存の源泉 Sources of 来國人 Lewis II Morgan (Ancient Society, 1877) によれば、社會は Horde (Nomad), Clan, Family 次には穀類 ('creals の發見の間に於ける關係、人肉食習慣 (Cannibalism) の廢止、 擴張と殆ど同一なり、而して Horde 家畜の馴化(Domestication)と放牧社會(Pastoral Jociety) が(lan となり 當時其食物の供給は之を如何な Family となった 之は野蠻の度と漂泊 る方面 る此大時期は普通 肉食及 に採 51 ふりしか の陽 關 乳食 係 係 せ

大 1= 進化 法則起れり、 此 間 せるが、 1= 私有財産の成長と倶に遊牧民 Horde は (lan or Gens (Morgan は Clan を Gens と言へり) 既に 即ち死者の財産(動産)を同族 Gentiles 中に配分すること是なり。(Ancient Society, り財産あ れば其間相續起るべく、玆に (gens の制度に伴うて相續 に關する最初の

制同族相續

移

れり。

(p.20-26).

農業の推移

T. (Gens とは 祖 先を同 うして共 通 0) 族名 を有 じ頭 飾 などに より て他 品 别 せ る き 0)

抗 由 より 統 式 0) 0 作 ナこ 0 形 3 な から 對す 轉 から 財 式 12 家 覆 を ば 產 居 た 具備 多 是 73 相 2 及 Overthrow 6 n 續 反 數 + 權 す + 抗 馬] 地 此 分 養 3 01 起 0) 1 に變化 保 死 せ 北 所 至 者 潭 るは 3 有 確 b 0 あ 權 t 實 5, を遂 る共 財 確實とすべ を とな 個 產 個 12 行 を 所 從 5 別 同 0) せし 有 的 T 者の小 生活 所 族 な 男子 有 む 間 5 1-る有 1= 資 傳 移 料 見を除外し、 如 め 統 配分す 轉 19 何と 12 0 0) せ 3 3 源 制 動 2 7: 泉 後 等 る新 財 機 12 並 1: しく を ば、 產 1= 至 供 īmi 相 0) 個 b 保 比 せ 續 して 同 12 障 T 5 例 注 族 财 せ 1= 所 专 相 同 產 6 闘す 增 盖 有 續 族 0) 12 者 加 L は H 相 1-る紛 せる 財 0) 父 續 的 b 同 產 0 物 Gentile と俱 子た 爭 族 を 0) 里里 には 親 生 に、 戚 ること (Paternity) せ 1135 inheritance 父 1= 3 之れ 財 後 3 3 子 產 1= を附 から 集 去 至 積 但 1: 1) 0) 1 1= 與 め する 女 共 常 及 與 子傳 永 カコ 習 久 3 形 耕 h

73 る 8 此 女子 0 なり。 カコ ども 相 傳を男子 (Ancient Society p. 子 供 を其 相 續 0 12 父の 6 1 氏 8 345-346) 族 72 中 3 に置き而して父方親族 變 化は、 同 \_\_ 0 民 族 (ions Agnatic kindred 1= 相 續 か 傳 -31 0) るころ 頭目に仰 從 から 削 んとす 0 如 1

を 夫 財 婦 產 婦家 間 0) 增 0) 族 眞 殖と、 は子 0 子 之を子 0) 孫 父 1= への子た 制 供に移 限 す 3 る 權を確 轉 12 せしめ め 1= 實 \_\_ にし、 夫 んとする 婦 動 制 產 を生 希望とは、 不 動 ぜ 產 しめ 0 實に正 共同 to る實 所 有權 際 統 上 相 を個 續 0) 動 者 力となっ 别 18 的 確 保 になし、 b し及 た 相 3 續者 而して父 包 0) 0) な 數

方親族相續の代りに子供の獨占相續を樹立せしめたり。

Early uterine society 斯 0 如く、 女子相傳を男子相傳たらしめたる變化によりて、早き時代 Farily stages に女子社會 ありた るを知 るべし、此の Uterine society は非常に農業の變遷發達に關係

あることは、 後段に述ぶべ

なり、 同 より一婦家族 Monogamic family 出でたるものなるが、Engels (Origin of Family, 1881) 種族間の交換 間 ter in cattle and natural products) tribes from the rest of society) 此放牧種族の分離よりして自ら經濟生活に於ける永久因子としての :族社會 Gentile society の變形は最初の大なる社會分業 (Social division of labor) 同族 Clan or (ions (Gentile society) よう家長家族 Patriarchal family 出で及び多婦家族 の物 是れ卽ち放牧種族(Pa-toral tribes)が社會の他のものよりの分離なり、(Separation of pastoral |々交換 Barter between individuals 起りたり、主として家畜及自然産物の物々交換なり。(Bar intertribal exchange 起れり、而して久しからずして此種族間の交換よりして、 に起因せるもの に依れば、 Polygamie 個

斯 の如く動産が共有 (集合財産制)より、 (Downfall of the matriarchate) を來す準備となれり。(母長權に就ては後に 私有に移ると共に、一方には奴隷制起 る素地を作り、

Cunowの説を述ぶ)

他方には母

長權

の覆亡

農業の推移

tr)の分離是なり。今や交換は商品の交換となり、而して男子の經濟的優越權 of the male に伴うて家長權 Patriarchate 起り、而して次に一夫一婦家族 私有財産の増加に從うて分業は第二の大なる發展をなせり、即ち農業より手工業(Manual indus-Monogamie family Economic supremacy 生れ

して、之を以て正統相續者を保障し、及び相續者を配偶者の質の子孫にのみ限定するためなり。(Ancient society p.477) ic より出でたるものにして、財産の發生及子供に財産を移轉せんとする欲望は、一夫一婦を輸入せる實際上有力なる動機に 土地の耕作をなし、相互の保護及生存を計る一組織なりと約言するを得べし。又一夫一婦家族は一夫多婦家族 poligun-家長權とは家長の有する權をいひ、家長家族 patriarchal family とは、家僕及奴隷は家長 Patriarch の下に家畜群を管

殖、往時の同族組織 Gentile organization にては最早到底こなし切れぬほど多端にして、新 は(元來の家畜資本 Original cattle capital に對して)商業資本 Mercantile capital なれども、その増 Business 遂に分業の第三段來れり、金属貨幣の使用を伴へる商人社會 Merchant class の輻輳を來せり、斯くして弦に政治組織の起原を見る、是れ國家 State の核子 Genesis 0) 發生是なり、資本

of record anies Cunow (Die ökon mischen Grundlagen der Mutterherschaft, 1898) によれば、人類經濟發達の段階 希臘、 羅馬及 Tentonic race の早き中世時代に於け 之れが起原を Margan 及 lingels に先だちて誰れとて明知し得ざりしなり。 る此推移 Transition は、所謂 記

-

明

瞭

73

b

activity T fassung, h 遊 Cunow 牧生活 將 は或 1901, (Arbeitstheilung ナこ 狩 る度迄は、 Nomadie 獵 33 時 The 代 より Division Life 農業 S. Ch. DILL ~ 0) 熟 0) 消 ef n Frauenrecht, 推 失 Tucqur 移に先立ちて起る h 先だ も發達し得べく、 つ情 and the Zugleich ein 態 なり Rights of とす ~ き情 而して各場合に於て婦 Beitrag 3 能 は Women") 73 誤 まし 22 ZIIIZ ども h 1 materialistischen 定着 然 ょ n 的 n 女の ども 活 ば 動 農業 活 Stationary 通 動 は (leschichtsauf-は 農業を以 根 放 本 牧 的 時 settle 重 代 要 t

設者 Creater of the earliest house-industry にして、原始的交換上特殊的任務を行ひたり。(pp 152-180) なり、婦女は原始的耕作者 Primitive tiller of the Toil なるのみならず、尚又最も早き家内工業の創

的差別に基きて、 最も早き分業は婦女は野菜的食物、男子は動物的食物に意を用ふるを主義として行はれ、 其他の社會的排置建設せられたるもの なり。 此根本

E 婚姻は久しき間は男女の理想的利害の倫理的交離 An ethical community of ideal interests にあらずして、却て大部分

經濟的若くは勞働關係なり。(p. 276)

99

-100)

## 第四章農業の發展

存 農業 資 從 料 推 0 0 T 移 源 の結 泉 谷 種 0 果は資 發 0) 達 祉 及 會 集 階 水 0 級 積 密 35 12 積 餘 生 18 裕 せ しめ 促 38 生 弘 貧富 資 從 本 0 0 0) 蓄積 7 別を生 各 種 13 U 物 0 智 15 貧 力 交 富 換 0) 經濟 0 開 別は自 發 78 38 生 促 由 せ 民 3 2 专 通 貨 奴 0 隷 73 0) 成 3 立 0) 多 别 促 18 增 生 加

化 13 產 T 1 封 1-抑 斯 建 外 **?**) 0 致 諸 な 此 加 6 侯 0 L 37 た 2 如 思 7 333 想 12 0) 13 耻 社 生 及 產 範 館 館 關 78 方 主 瞩 とし 創 13 係 法 を 0 歷 變 造 し、 7 史 化 經 的 ir 1= 法 13 濟 3 生 L 同 氣 的 T\_\_\_\_\_ 日 產 變 人 組 化 12 Steam 3 織 時 1= 其 あ 的 0 變 3 產 社 mill 3 化 物 會 關 10 る 13 惹 13 b 12 係 とす。 產業 1 起 73 < し、 致 的 L 資 從 (Marx : Misère de to 木 T -6 社 3 主 彩 主 1 會 0 關 濟 義 思 社 係 的 彩 變 想 會 化 及 化 产 範 創 すい 13 :: 里 疇 造 手 Philosophie, す 竟 を I. 告 生 日 產 其 る 有 方 注 故 形 的 0) 15 生 凡

HID T 斯 0 如 36 經 濟 變 化 12 徐 12 1-浉 实 的 步 調 18 3111 h て、 社 會 38 變形 3 3 彭 0 73 3 を知 るべ

45 封 建 加 會 0) 發 達 1= 13 數 百 年 ip 要 私 有 資 木 カラ 封 建 制 度 is 今 日 0 產 業 社 會 1 彩 形 世 2 數

百年を要したり。

年四章 農業の發展

化 的 Definite changes に相應せるもの 成 占 の意義 代社 果 0 例 命 に於け 證に Ancient society, して、 る地代は商業的 孰れ も人 封建社會 八間の 産業に變形せる家長的農業に外ならず。 なり、要するに社 歷 史的 liculal society, 發達 に重要 會 市民社會 Bourgeois society な 0 る階段を刻み、 生産力の M 現せ 人類及其 る諸關 係 皆生 生 1 產 外 產 力 ならず 關 0) 特 係 定 0) 集合 的 彩

效遙かに 大なるもの E 社 會 0) なりとの 感せる技術 上の 必要 (Technical want) は科學を刺戟すること、 ナの 大學 より

Universitäten" , Hat die Gesellschaft ein technisches Letter of 1894 in oder Bedürfniss, so hilft das Sozialistische Akademieker" (1895) p.373. die Wissenschaft mehr voran als

立ちて は社 如 技 會 術 生 我 盖 上 活 カジ L の教育は其生 農業 歷 0) 方面 史は 發 人間 展 0) -[]] 0) 實 產 經 0) 路及 作 70 技術に對する新ら 3 2 所 所な 雷 要あ 由 を左 in ども るにあ 0) 歷 年 代順 史亦 らずんば、 しき需要を喚起する可能を有せざるには 人間 1-よりて敍述せんと欲すへ比較便宜上四曆 を作る、 教育の效果殆ど言ふに足らざること、 農業 發達 史亦然りとす、 あらざれども實 予は を用ふり 此 見地に 斯 <

| v          | IV           | ш    | 11          | Ι     |
|------------|--------------|------|-------------|-------|
| 最近時代       | 近古時代         | 中古時代 | 上古時代        | 原始時代  |
| 一八六八A.D.以來 | 一六〇三八より一八六七迄 | 9    | 六四五ALより九三〇迄 | より六四四 |

## 1 原 始 時 代 原 始 $\Lambda.D)$

備 12 0) 族 食 台 農業 旣 13 物 制 12 1= 業 3 供 ること、 前 家 給 E 0 段 大 婦 t 0 發 1-ること。 擴 家 達 任 於 張 L 務 族 A T 制 行 得 30 超 は 人 働 t る 社 財 類 Ut 1) te 會 ことは、 社 產 12 3 U) 姑 3 (e) 相 族 證 家 續 0) 制 制 蹟 發 婦 族 (flan より 75 達 L 女 0 業が 起 3 は 0 こと、 女子 食 绺 よ 11 物 働 家 3 1) 源 之を 相 家 内 傳. 私 泉 族 仕 有 高 0) 事 Family 次 同 擴 古 財 0) 1-產 張 るこ 形 族 之礼 式 1-社 0) 伴 15 成 1-FI 於 長 至 よ から 2 3 男 3 最 7 3 6 7-食 起 最 戀 0 专 な 早 初 相 物 遷 n るこ 供 ること、 0) 傳 を き分業 給 概 社 1: 會 移 0) 述 分業 數 は女子り L \$2 FIL. IIII 狞 3 b 神 L 獵 起 T 大 ا د n 共 男 及 () 3 進 子 [ii] 水 步 久 = 放 族 0 0) 牧 t 的 婦 形 大 1) 計 1-女 家 能 肝护 11 を具 別 長 11 **游士**: 7 1) 家 13 Turi

族 以 Teutonic 1-家 族 1.110.08 K 族 制 0) 早 度 き中 所 世 有 時 權 代 法 1 1-於 就 け T 3 述 推 3: 移 3 13 所 13 h IIII 看 かい 腦 3 1= 於 Morgan Ut る 維 及 馬 Engels 於 17 3, 1-先 及 立 to -F-7 ウ F 2 誰 種

8 之を 明 カコ 1 說 明 得 ざり 1 3 0) な b

£,

73

如

i

但

1

大

和

武

族

0

祖

先

景

拜

0)

念

0)

强

3

4

13

歐

洲

人

# 今 之 15 12 12 7 3 我 所 13 书 1) 0) 1: 之は Ti 史に H 本 見 民 12 族 大 0 差 唯 きが IÍII 族 團 體 から 天 浮心 橋 1== Jr. 5 7 高 天 原 1= 降 Elin Elin 以 來 4 婚Exogamic

を 少 3 內婚 Endogamic 行 は n 12 3 1= 主 因 7 3 も 0) 如

權 時代なきことなり、(日本經濟史論 尙異なれる所ありとすれば、我原始社會には Promismittit なかりしこと、妻の共有時代なく、母 pp. 25-28) 然れども我が日本にも母權時代は久しく

72

るものなるが如し。

はれるのである 男性であるが、日本人とアイヌばかりは之を女神と見立てゝゐる。こゝに日本の婦人尊重、懷妊崇拜、ナ、(女神)信仰が窺 ことが出來るのみならず、言語學的にも其名稱それ自身によつて知られる。 H と一致してゐる、 本神語に於ける二つの大きな代表的の女神はアマテラス大御神とトコウケ大御神とである。前者は太陽と一致し、後者は }. == ウケ大御神が農業神であることは、 私達の間に残ってゐる傳統的說話や信仰によつてそれを確める エデアトのラーを始め、どこの國でも太陽神は 古

した言葉から私達の祖先の社會組織を跡づけることが出來るのである。 に在つては 筋は支那思想の影響を受けてから記述せられたものであつて本來神話に於いてはあのやうな筋を持つてゐなか の八尋殿の神話を引いて、 生活を送つて居り、從つて地の女神のナ、か信仰してゐたといふことが是で解る、日本の大典學者はイザナギ、 配偶神であらうと、 日本神話を見ると、アメノミナカメシの神を別として、それから次々に高天原に現れた神々は、それらが獨一神であらうと 支那から輸入した日本語では「男女」といひ 「めたと」といひ つれも皆生々繁殖を意味する産出力の象徴と見られる神名を帶んでゐる、日本人が餘程古 日本人が昔から男性を尊び、女性を卑しんでゐたことを證據立てやうとするけれども、 「いもせ」といひ、すべて女性が男性に先行する。これは日本の古代の社會制度の痕跡で、かう 「夫婦」といひ、男性をすべて女性に先行せしめるけれども、 5 純粹の日本語 イザナミ兩神 い昔から農業 7: あの神話の と思ばれ

5 テ、信仰は一つは婦人家長制度からも來る。我邦は久しい間、男子よりも婦人が家長であつた時代が縫いた、女性が中心とマトリアーキー 日には父親はあつても無きが如く、子供らはどれが父親であるかを知らない代りに、母親のみは十分にそれを知ることが 家族はすべて母親をめぐつて生活し、從つて家族の支配權は母親の握つてゐた時代が長く續いてゐた。それ

排 た 過て日 原来た、 それ 本群島に移住してからも、 十分にそれを證明することが出來 故に母親が家族の主長であつたのであった。 何年となく續いてゐたことであらう、 此婦人家長制度は恐らく私達の祖先が大陸から日本海或は對馬海峡 さうしたことは神話の上でも、 言語の上でも 士俗

る。

0)

上でも、

私 來たと信するのであ 70 「母親」 日本に ま の考へでは、 「重なる」 3 (0) 们 る品詞が生成せられ を<br />
意味する日 權 ٤ 時 もつと重要なることが逸されてゐる。 代の存立してゐたことを證明する近道は言語の分解的研究に限る、 6. ふ語が出來 本 の古代語はオモであつて、 たと説 處 を意味する古 いて居 30 卽 代名 T, 古 鮮語の・Omoni 即ち私はオモに動詞語尾とがつ 詞テ 毛 11 か 副 ついて複合語 調 語尾 と同 ーがつ けば 語源 つかもつし I から 金澤博士 1= 出た語で が出來 6. て「思ひ」といふ動詞或 ٤ 60 たとい ふ語が 走, は其方面の權威であるが、 り、 はれ 出 それ 來 7: 形 7) 5 容 それらも 詞語尾 重要 動 を意 名詞が出 īňĵ ル から 博士に r'i つけ いたが 北

出 界 7 た譯であ 0 來 耳 を通じてさうであったと思はれる。(週刊朝日第二卷十二號 II 文化 ない、 水 單 に肉 語に在 0) 母であ かうした婦人の優勝性は勿論、 體 6 上 -ć 日本の古代史に於ける母 つつて II 想であっ かり 伊 3 かが たばかりでなく精神上の母であったのであった。 から 故 に「心」といふことは、 思ひ と一致する如 親の影響は實に偉大であつて、どんな古い頭の男尊女卑論者 前述の如く懷妊 母親といふことと一致する といふ任務を持つてゐたことにも依 切 「婦人とこども」號 0) 精 神文化並 これ びに物質文化は皆母親 は獨り日本ばかりに限られ 「婦人の神性」目22 母親の意識作用がすべての意識作用 るが、 から出て 他 もこれなどうすることも 20 面に於ては た譯ではなく、 來るのであ 让 親 こって總 75 世 ナ

代を經、 妻多夫 凡之婚 奪掠 加 よ 6 の進化發展の順 蓄妾を經 購 買 T \_\_\_ 夫 單純 序を見るに、 婦 73 10 に到達す 合意に 妻共有時代—— より ることあ て妻を得ることを通則とす、 1) 1): (Weipert の説、 權 に從 小婚 如時代 日 本經濟史論 P.24) 然る 或は、一 父權 夫多妻若 に從 Š. 婚 くは 如刊 時 學げんとす。

下 父 1= 0) Н 出 4-あ 權 家 あ b 本にては既に神代に於て婚姻 6 的 通 支 所 阳己 夫 謂 ~ 0 ることあ 1= 是 園す あ 0 5 共 ざり 有 3 氏 9 時 代 0) 殊 73 Ŀ Te 經た 6 0) 1= 權 上 力下 古 3 が一人の男子と一人又は數人の女子との 狼 には 1= 跡 あ 普 な らざる 通 0 叉夫 風 0 習 1 から みにして、 6 妻を自己の 1 併 山此 別に 父の家 場 11 台 0) 13 小に伴 家 長は 族 間 に行は から 共 ひ 脳す 家 歸らずして夜、 母 0) 3 12 TE 權 た 力 0) ること史實 0) .1-下 基 1 權 力 0)

1

四四

伯叔 皇后 父と姪との は必ら す 皇 婚姻は多し、今其御名を例に引き奉るは、 胤 より 選び、 兄弟 姉 妹 0) 婚 姻 すら あ 5 異父異 畏こき業なれども、 母 U) 兄弟 如前 妹 Endogamie 間 0) 婚 姻 甥 0.) と伯 實例を 叔 母

時 機 古代に於ける天皇と皇后との御關係を主とし、崇神天皇後 (天皇は 御 肇 國 を劃し給ふたる最初の大帝なり 御血絲近き妃の御身柄 を示したる御 系圖によると御三十 天皇として、 六對 我が大日本帝國 0 御 配 偶

大

關係 御兄弟姉妹の御關係のものが四、 (喜田博士) 13) 0) から 之等よりも稍關係の違き御親族のものが一三と云ふ数を示して居るのである、民族と歴史第七卷第 御叔(母)姓の御關係のものが九、 御叔母と御 甥 との 御關係 のものが 御從兄弟姉 姚

皇には御叔母にましまし 藤原氏を通じての、 御近親間 たのであ 0 2 御配偶に たい 通りである。 至つては、 御兄弟姉妹の御配偶最も著しく、 引續き繰返された、 光明皇后は聖武天

宮子娘(夫人) 聖武天皇

一孝謙天皇

11 る 卻 斯 兄弟 ili 面 の如き御近親間 母妹 外 Wli AS. 妹 所人内親王な妃と遊ばされて、 0) 城 天皇 御 [11] 柄を以て U) 又の妃 の御關係は、平安朝初には尚一層甚しく、 御配偶をなして居られるのである。 大宅内親王、 啦 朝原力 眦 天皇 内親王を生み給 0) 妃高津内親王、 引續き藤原氏擅権の時代に及んで居る。 15 11: 淳 朝原内親王は御 和天皇の妃高志内親王は孰れも桓武天皇の皇女で、 兒平 城天皇の 処 こなつて居られるのであ 印にられ 成だ皇の

異母

ten

14 城 天 Fil

和真 道 天 Ą

高志內親王

和

ブ

rj.

高津内親

光

仁

大宅内親王

親王 朝原內親王

御 兄弟姉 御 配偶は少くなったが、 妹 0) 同母妹 御配偶は玆に至 て最も著しく現はれた、 母方の叔姓或は從兄弟姉妹、 藤原氏檀權時代になつては、 再從兄弟姉妹等の關係が甚だ多く繰り返された。 後宮多く此の家から出てゐる、 印 御兄弟

民族と 歷史第七卷第四號 p.p. s. 9 如

妹

Fil

0

ふり 女を皇后に選び給ひ、 氏族との間の懸隔が、 0 に國津神即ち先住 尤も 21 皇后を御選びになり、 (民族と歷史第七卷第四號 我國では太古以來勿論異 土著民族の 非常に著しくなったが低であらうが、 經病 妃となずお方すら内親王でなければなられとなつたのは、 安寧兩天皇亦 側から妃をお立てになつたとある、 p.11) 八性の間 の結婚を忌まなかつたのである、 此の御系統から皇后をお立てになったとある。 は勿論太古以來近親間 神武 天島 傳ふる所によると、 御即 14. 後 3 の結婚を忌まの風智であ は皇宝 -11 閉 然るにそれか後には御 天孫降 を求め Ü) 御 三國 臨以 败 光 注神 來御三代 か 殊 12 かかか つたが為めであ 御 大物 近親 盛に 0) 加 0) j: 間 宗 गंगा から は常 他 6) 御 0)

皇后、 は必らず皇胤より選び、兄弟姉妹の婚姻すらあ 5 異父異母の兄弟 姉妹間 0 婚 姻 甥 上伯 叔

農業の發展

第四

141

٠

次

1=

示

7

所

0)

如

母、 亦 H 伯 本 民 叔 族 父と 0) 妊 祖 20) 先崇 拜 婚 姻 0) 强 は 多きが 1 して 1 固 37 Exogamie 所 以 た 卽 ち他 0 人種 0) I を雑 交せ る事 少な カコ h

意義 然し 1= 於 73 て、 から 6 我等 君 民 國 民 同 13 祖 天 5 孫 63 民 2 族 は、 73 1) 3 我 10 3 ائد 亦 高力 3 皇" 0 1-產。 して、 THE E 0) 商ス 其 75 れば 實 H 水 其 民 中 族 程 13 13 とに 複 雞 10 支 3 カコ 民 < 族 1: 专 ること、 0)

人, 立てよ な事に 地 くて古 5 双 3 後 2 1= 公方の È नं 料 後恐らく朝 海 側 更 7: 居 11 人 人民 時 7: 東 0) 75 3 或る 漠 代 北地方に繁延することになりました。 なり。 には極 傳 0 人 0) FI 者 事 鱼羊 7 1 これが 於 居 めて II TE 4) 1 华 0) 7: 何 蒋 所謂 島等 朝 士 7 時 同 4 族は 12 鲜 地 古 も發 和に幸 旣に從 7: 0) 化 人 天 か。 5 などが 6 1 0) 孫 或 無人島であ 日 機 生 ま 民 ば之に同 本 よく 族 TE 會に遅れ FE 來 彌 たけ 0 纯 12 復少なか 生式 0) も渡つて来て、 習慣であ 同じ土 相 82 地 n. 難 主 似たもの 化融合し、 土器即 りまして、そこへ恐らくア ども 7 神 農民 地门 世 0 らず 3 [6] 系 ちが 之れ 統 て、 1: 棲息して 加 系圖 なり でこへ 落伍 色素燒 0 II 從 或 も水 遠からす K 來 0 11 者 0) 損 族 7: 旣 僻 びは高 更に 上 來 から 21 4 1= 取 0) 今 其地 0) 土器を使 57 II れに 或は土師 血 天 同 H 古 地 6 に退 から 原 化融合して一 0 を領して 1 P H 流れ込んで、 朝 朝 涩 か・ X 其家系に就て 本民族で 4) 5 鮮 鲜 去 ふ民族が入つて來て、 t. 系 區別 部 降 人 4 統の 系統 多つ 島に 1 0) 7: 0) 如 民族が た所 部江 無 神 0) きり 住 f 幾 者た R 0 居 60 種 分 راد الله 系統 1, H 1H 九州 何 17 100% 0) 地 1 般人民 0) 居た漢 1-0) 南 處 È られ き運命 别 天 から 此 族 加料 か。 部; 津神 Te -族 から 先 5 2 傳 51 0 と渾 幾 II. 北 1 か・ 2 7 居 た 分 統 族 校 我 渡 て居て 國 品 後 73 鉄 有 か・ 治 1 的 1 1 つこ 別 津 世二 能 つこ 樣 計 權 入 渡 神 4 ( 合して一 って -j-6 0) 19. 地 谷 居 7 遺 当 方に 渡 地 北 可 0) 1) 0 爱 4) 张 11: 質 間 勢力 1 渡 # 0 種 時に 際 或 た者で Ď. のであ 7,0 0) 12 11 た受け 新 720 血 僻遠 輕 尤 7: st, 統 H 度 ナン外 走) 上 90 3 一に於て 輕 20 けれ 地 ıţı は、 天原 重 3 其 プピ 様 1:

す、 11 島 なり、 結 卽 氣 所 意味に於て がにあら ち数千 室 合 等現 全く一 併 0) 御 之を總稱して 異 なが す 代 相 SE 先 緒になつてしまつて居る。 等 百 米 加 我等は同 に宗家の H 0) 10 經歷 共に高い 其 本 依 複 國 合民 K 果實 じく天孫民 溫州蜜柑 の家長にまします To 天原 同 H うし、 本民 族 に多少 實際上 75 7: た以 3 6 族 加國 9 族 耳。 0) 決 考古學者、 7より 1-て之に接木するなら 0 相 錯 より して單なる寄 語 15 天皇を元 粉 か るた死 1 之を換言すれ 用 7: 此 ふと 士 島 3 國 俗 首と奉戴 ML れずとす 合世 學者、 緣 15 詢 渡 に宜 To 帶 II IT 來 15 人 るも、 4 1 1 0 なりと /類學者 我が 悉く 7: 類 3 思想 3 5 f t, 要する すべ民族と歴史 E 温 0) らず、 本國 なり、 州 と信念と 0) 配 0) 歪 會學者などのい 後 比 1= 机 裔、 我等國民は我が記紀 其臺木が 1#1 0) 溫州 te には甚だ多 11. 若 12 味 しくは 第 あ B ここし 4 柑 5 卷 5 なることは 果 其皇 ふか如 3 第 實 9 大民族 70 柚子たり 0 く、 結 室 號 接 こり 0 木 3; 古 か、 B 92 何人も之を否定す 傳説の 橙たり 分 個 本民 n 其 數千 0 派 培 7: 複合民族なることを疑 族とは る天 養の 1 教 枳 年 7: が設た 0 3 3. 孫民 方 歴史に 3 何ぞや 法 9 所 5 族 1-、る能 臺木 II 0 か よりて互 後 蹬 混 つて、 文學博 の性 Kin 深 11 在 なり ず、 く問 1 居 質 我 3 1 3 此

喜 田 日 貞吉 本民族は異民族の になってしまうべき特性を有して居るもの 血を混することを嫌はず、 形上 7 於會的 是れ質に我が 1= 100 繼子 扱 日 L 本 K 之を 族の大を 疎外 1 なした所以で 排 斥することなく、 あります。 悉く之を

抱容

700 族 全 O) t, 民で我が國で熊 って < 移 6 職に從事 住 加 ませう 緒 II 居るのであ 鱼片 支 那民族とて 0 0 7: か 族 1 した部 Ŧ 襲 H uj -1: 本 5 ます 30,0 百 族 £ か。 を社 餘 族 华 品 萬 人 か。 亦 中 會が 5 同 别 0 1-とか 朝 0 様であり 繼子 呼 ŧ, 鮮 漢 過 0 族 去 人 扱し 7: 0, 3 0) 11 た民族 3 まして 60 TÚI L 革 のでは無く、 2 II か・ 3 1: 批 事の 7: 6 0 3 推 彼等は支那 II 纱 如 V 極 1 たら めて近 -( 11 0) 必ず遠 全く長 であ 人は 決 人と申 往 u 60 LC まして、 か 12 40 1 間 5 御 0) 國家 近に遠 民 ず خ 1 人族的 認めら まして 隨 緒 から つて其出來上 13 9 0) なる n f. 2 た民 意 味 族の 居り 皆南 べきも 別 から 0 様に考 ź 社會 來 方民族であ 0 7:0 のであります、 た民族 たし 7: 7 -そこへ II -0 び、彼是頗 ります、 居 居るけ 72 た結 か。 漢 つた 基 果 n 人 のでお 0 南 海に於 ども、 として、 3 方民 相 血 近 から 纱 族 本 Ö, る三 斯 死 2, 11 殊 交つ 古 かり のなのであ 百 Z H 1: たので 棺 本 近 吳 數 越 昧 + 樣 0 民 萬 渐 0 1=

古古 16 0 ります、 滿洲 憶説は必ずしも 是等は П 本民族の成立」 1j 朝鲜 | 編生式民族にズツト大昔は支那大陸に住んで居たので、 ini 或 1= 滿 5 南 洲臺灣其 方か 全 11, 來地方に 然根據の R 族 八他南 北進したの と歴史第 - C 75 洋 60 The same 度が 說 島か 五 であ となりの 卷第 0 つた たのではない 3 四 發見でら 號 か。 n 3 力 知 4 12 11 ませ かとも考 62 或は かか 然らば古 共 (1) へられます、 乾にしましても、 系 それが漢 統 -0) 0) もの 九州人なる倭人が吳越人に近 入に中 とかめ 媧 生 原 皆造 5 土器やこれに伴 の地 17 v > 0 た 親類であります。天文學博士、 設 1 俗品が 5 -( 或 存 اند は東 60 4 石 に器が 3 と言ばれ 0 北 た見ますれ 1= 51 進み た事 とり 或 我國 も所 11 喜田 南下 11 0 45 贞 此 24

账 計 0) THE 意義に於て、 th 0) 事は 後 遺 和 を没 にても外帯諸氏 我 國 民思想 4 我等國 る多数 0 0) 根 は天孫 皇胤諸氏 0 抵を固 本流にても、 北民族 むる 200 に最も有力にして、 關係 其姓 10 何 氏 虚し 0) 亦 か検出 -5 家 有效なると、 村 し得べ 11 如 何 し、我も高皇産震の 5 世の ともい 徒 らに皇室の尊嚴を說くの比におらず」 城關係 裔なれ を辿 1) に其 其の遠 1/1 程は 3 親 317 族 3 かくに 3 0 國

7: 平城 ば當然親 5 大寶 3 天 第 八皇の Fi 0 111 U) E 省 F 規定によれば、 孫には大江晋人、 して臣籍 息子十 0) 名 か 七皇女十五 に入れるもの、桓武天皇の皇子にして 得 皇兄弟、 雖 も 在原行平、在原業平などあ 皇親の の多きに及べり、 皇子を親王 限りにあらず、 ٤ 其後其例 其 以 即ち第五 外 良峯安世、長岡 ヨシミネヤス を襲ふこと盆こ多く、 を諸 ij 地工 王とするが、 LY. 戦天皇の皇子女に至りて に直ち 岡 胶 などの 此諸 ni 15. 源 0) E 姓 列 11 平、 た賜 た下ら 親皇 藤、 はり、其皇孫に より は源姓 れ 橘諸家其 四 たるも 世 まで た 賜 0 数述だ夥 なり、 を限 は平高 り、 n 臣 然るに質 0 1 籍 4 3 きに歪 0) トら 1) 26 16 2 义

H 是等多 は 清 刊 H 天皇 数 K 八番門 0 Œ 御 氏 多 10 11 1= 17 は点觀十二 萬倍言 除籍 40 一年二月 れて 其蘇賜 Ei. F を計るに費す 公卿奈して 1-列 古 间 所 H. 支 0) T 難 啦 10 ilik さか ぜんこと た く所なして 15 之に 與るもの 四百二十 九人を限 n 1) 班

H 本民族に就 では文學 博 工室田 真吉 K ガロ日 其後 前 否として節

我

から

П to

仁

10

族

11

我

か

灭

孫民

族以

外に於

所謂毛

人衆夷なる先住

1:

K 188

U)

諸民族

120

1)

とし、

秦漢 八年

百

修等海外歸

(1)

7600 いっても

複合民

一族で

1

5

0

民族

此

第

念

第 行

號大正

H

H

方汉 かに ば 次話 地 li 0 方に 11 系には宅し か II た交換 忠 族 かり 亦 九 13 FI 0) 7,0 略之に 拾 度 ri 支那 語學 10 U) 關 か。 族 合 者 4 係 115 力 似 NI た陽 11 1/2 îáî 0) んでも、 Ö 及ば 3.600 打 出 言語がそ U) 来な 係 地 致す つて 1 Jj を持 に於て 1. 我 併してれ る學説に 48 等は 居ら 團 H れで -0 併 n 49) to. しな る 略 3) 32 0) るるこ、 ō. II 加 0 11: た衆固 岩 から 日 亳 きうでな 先 0) な持 水 7 加 朝 H 味 n PU 其 我が って 1/20 侧 班 族が多数 0) 3 U) 酒 fill 代 0) 心 1/1/1 大 11 解 0) 侧 然ら 文即 潮 於 10 本 **~**) に於 T: 得 魚竹 0 見 支那 には共 111 事 假字 被等 までに、 か に現 すことが THE زلا た交 系に 代 我が 族 -と支那文 たに相 0) 111 於 11 國 7 16. 1114 彼 ~ て書 长酒 來 て支那 此 160 II 0) U) 化 ÷ とは iii 水 語とは となり iiii 系 系 60 した漢字使 門。 -と通 と類 民族 海 しく選 答し 全く違う 似 11: 60 12 親 1 と歴 7: T: 7: 單 類 3 結果で 關 Ł 川 £, 3. 1111 业 係 闪 4 0) U) U) 文章 南 -0 地 た 27 第 あってそ 人 11-「江通 求 11 地 卷 Ö 700 7, 取 第 do 較 カ 5 認なしに 7: 0) たなら 7 5 12 iik 號 から t, 您 於 朝 П 3 My 單。 かに ば或は支 洲 ば朝 無 本 其 **忙** 湖 比 何 家占 1:1) U) 無 洲 根 族 胩 30 人 本 晚 漢 2 地 地 榯 T'Z' ٤

何 必 青山上 116 1) 號 洪に ī -( 呃 貼 p.50) 0) 文 The かい 何 學 か 111 13 博 たる 旅 R 맸 护 除 -1: 族 代 13 騙 0) 喜 に普及 0) H -6 貞吉 П 60 水語 親 關 まり 先 定 ő 瀕 1 住 pp. し難 -1 7,50 爱莲 恰 4 1, 12 6. 60 0) 再 视 變 從兄弟 併 瀕 遷 族 便 を朝 -た L 1/2 7,5 同 今 化 得 から 6) 質 5 親 滿 H 剂 きも 余輩 がが 洲蒙古 0) 合 國 45 兄弟同 1 0) 語をなし かし、 と信す 他 方面に行す 種 :1: たに文學 我 12 Ö から ま) 0) 11 我 條 ij 3 £, 1 件 博 從兄弟 孫 さ相 0 上喜 族 族 たなし 徐 为 は悠久 2 [1] hi 真吉 -1: 7: 0) 面 此 親 か 占 0) H Hij 兄弟 共 本 1 10 1= 0) 族 我 於 0) -6 親 より 類 نَى وَرَ -( E THE 7: 9 60 たか 親 本 共 ili. 0) 類 0) 關 11 如 たたどる くに、 係 族 我 溆 は過 3 か・ 胚 H 业 水 事 勿 去に 論 第 J. 族 3 同 遡 1,0 您 3 0) - ( 發 -郭 從 展

Ŧij! MI 博 1: 松 1 彦 -L IC :11: ÎÌ 1 先史 人 類 二四 かて E

给

[14]

H

『子の見る如くんば、現代日本民族なその成分に分解すれば、 左の如くなるのである。



民族である、當時の日本國土に最優秀の文明を齎し、而して逆に他の諸人種を同化するに至 本民族化されたものである、 史時代乃至上古に於て日本民族化されたものである、 命し來たり、 一は現代に於て日本民族化の途中にあるものである、第二は上古乃至中古に於て日本民族化されたものであ 移住し來たりして、 第五は原史時代に於て、恐らく韓土及び日本兩國に跨つて、 日本の文化に貢獻した民族である。 第四はこれが若しも隼人に該當するものであるならば、 殆ど日韓同 つた民族である、 邦的 例 る、 第六は時 たな 上古に於て日 第三は原

和消化し 尚讀者の爲めに圖りて松本博士の右論文より左に抄録する所あるべし。 日本民族の血管内には亞細亞人種群の血液も流れて居れば、歐洲人種群の血液も流れて居る、 得るの天資を禀けた甚だ幸福な多望な民族である』(「日本古代の文化」歴史と地理第三卷第二號 吾等は東西の文化文明 pp. 30 を強

が嘗て 人の頭骨にも比較にならめ程なり、 五尺乃至五尺一寸位と見積らる、 宮戸人種型は松本博士が、 身長の地方的差違より見て、 陸前國宮戸島里濱介塚に於て發見したものにして、其材料によれば甚だ矮少人種なり、 頭蓋の長廣は中頭なり、頭骨も下顎骨も凡ての方向に甚小さし、 兩肢の長骨は皆甚だ短かく、アイヌにさへ比較にならぬ程なり、醫學博士長谷部言人氏 アイヌよりも短身なる人種型か、日本人の要素の一な成せりと云はれたるは、 7 イヌば勿論曹 今や當れ 身長は 日

りといふを得べし。

下

計 Ŀ 重 1= H 本人の 1-座するもの 懸る 短身なるは、 を以 0) 天禀なりとす、 0 疊や座布團の上に座する故 排 此 履 0) 0 叉目 Ī. 系に關聯したる為めとなっは、 1= 本 東ろも , 、又恐らくは 0) 天禀によ との想像説し アイヌ) るも 0) なり 古 0) あ るが、 1人骨 蹠 0 0) 形 研 之以大部分承認し II 究より之を見るときば、 下 駄や草腹を穿つにより、 難く、 短 身なる 0) その 蹠 に懸や 0) 形 江下 座 から 街 駄 國 P 革

3 履 Hi 30 後 11: 0) 上雲人 ためにあらず、 頭 腿に對 見積ら 骨は大きくアイ 種 型亦 0, -5 松 3 此 頭 本 例 盖 博 駄や草 0 ヌ 士が として 長廣は頭骨としては八十な越えて、 0 ~劣劣 初 脛長し。 St) 1, 備 Ni 1 1 國 胺 津雲介塚より 0) 長骨は皆 長 7. 养得 介し 廣 ア 1 頭 たるも 0 X 部に入る のより のにして、 も著しく長 か、 生 此 一體に引 成様式に L F. き直 よれ 腫 ご對 4 ば II 廣頭 13 す 以身人 75 1= 比 近 種 例 き中 として、 にして 頭 五 一尺六尺 F 部に 膊長

宮戶 き当 縣 型に 生实人種 後者は 大 か 例 示 外なり、 當るが L 短身中 は質 居 n りつ 際脛 是れ 如 頭 2 直 長 の長き人種なり 往 劉 一谷部 現 時 の人種型なり、 代民 鎭守府の 博 族中に於け 1: 現 所 代日 在 地 士: 而 るこの 本人中に岡山 映 なり かも 蛛 及 Ĺ 後者はアイヌよりも CK 型 故にあらざる 長脛 は 縣型及び石川縣型を區別 查 杨 0 木 種 、縣群 族に當るべ か。 馬 縣 短身なる人種型なり 地方より 1 + 以 し居 蜘 東の東北に 蛛 れり 0) 别 名八束 長 前 公谷部博 甚だ廣く分布 者は長身廣頭凸顎 脛も長脛疹の 1: 0) 石 111 1 縣 居 名も共に n 型 0) i) 11 人種 松 本博 但 脛 L 岩手 の長 1:

然る 跡 主として IC. 族及文明の 瞎 1= 型 見らるる上下 は朝 阳 國二 汎 無 流れば、 人 1 於てより 類 X 新古の 人種 似 0) 西國 群 A 著 種型 の連鎖 變遷 しき人種 ふり にして、 (I 東 を絶 國 型 西 國 5 0) [4] 1= 切 1 1 於 ひたるなるべ たるものにして、 或 和 畿內 顯 -( 甚だ著 ti 及 東 しく、 海 東 きことは、 東 國 1= 14 東國 於 又恐らく他 兩 道 こより 0 に於て寧ろ著 畿内 種 單 1 一純に近 0 に接近せ 0) 點より 諸 人種 き人種型 之を信ず からず、 を同化し 3 地方等に甚だ多く分布 0) 兩者 たる 3 顯 はれ 12 目 足 0 一本民 推 0 移 E 地帶 族中 4 0) 70 0 豫期 加 0) 4 系統 關 ij L 4 東 なら 此 ざるべから 地 我 が非に於 型の 方なり 人種

すっ 宮月 人種 及津雲 種 0) 7 1 X と異なる點 11 主 として身長及顎 の構造にあり、 是等 0 異 同 た全體 ٤ 1 考察す n 假

第

合後等が全然はアイヌと合は如迄も、アイヌの近縁人種なることは、殆ど疑ふの餘地なし。

出現すべき性質のものにあらず、渡島蝦夷が今日、見らるゝアイヌなればして、之れを以て最も古き頃の内地の蝦夷がア ヌでありしならん。 ヌなりとはする能はず、 現 代に於けるアイヌは全く孤立の人種なり、第一次的分布狀態を今日に見せて居るものとしては、 事實は恐らく蝦夷の名稱は漸次東へ叉東北へ推移され、最後に此名を蒙れるもの今日見らるゝアイ 斯かる孤立分布は到底 1

松本博士は斯かる連鎖的分布い全體を汎アイヌ人種群 而して東上に古く蝦夷と呼ばれたるものは、宮戸人種乃至是と津雲人種との混和人種なりしならん。 (Pun-Ainn) と命名せり

沢アイヌ ili 闪 N 7 人 3 類 地 代 津 樺 北海道アイ 大 雲 厅 アイ 人 人 種 種 X 最短身、 長身、大頭、廣中頭 1/1 中頭、 廣瀬、廣凱 中短身、 廣漁、 中短身、大頭、長頭 頭、 凸颚 廣 廣額、 小頭 大頭 旗、 间 1,11 3

馬來地方に於ては、此人種群の上に、更に北方より南下せる亞細亞人種群の色彩加はりて、北程著しく南程少なく、 潮及附近に於ける歐洲人種群は北部叉は淡色歐洲人種群と南部叉は暗色歐洲人種群との二大別をなす、而してその暗色歐洲 人種群は、遠くアイヌと類縁を保てり、この人種群は歐洲の側より始めて、 多くの人類學者、就中體質人種學者は、アイヌが歐洲人種群に屬し、父下では滚洲人種にも或る類縁ありとなす、 印度迄は明瞭に追跡され、 南部支那灰趾支那及 明瞭な

群 缺 き居 te 二十 ども、 12 11 尙 極 1/2 東 に於 小 12 追 : 7 跡され得べく、 3 歐 洲 K 種 群なり 斯くして我が汎ア

イマ

人種

群に

聯絡丁

3

0)

形

勢

12

示し

标

12

るなり

汎

7

1

₹

人

種

0) 一一 14 真次氏 代 文化 は 其 船 『上古に於ける文化 動 觀 たる日 =9% (197) 據 として 本文化な論 0) 移 船 動 舶 せら 自品 Sdinky, れたるその 舶 5 0) 2. 關 係 Evidence 結言に於て目 ごかて 实 9 蚁 the ~ 2 Migrations -1. I. タブ of 大學 Early 所 剖 學 ('ulture" 教 授 T. 1) 10 士 拔 " 1. · ス 111-111 界 0) JI. 文

化

移

動

10

21)

思し 0 --1= 0) 0 --建 從 純 115 界 0 粹 あ 以 1 0 45 1 0 舶 文化が から is 0) 文 發達 ねる 化 n T: 0) **支那** 文明 何う 中 n かこと を研 0) II 23. 餘 究して ま) 擴 かっつ 3 りに形 から 分 かっ 印 ナ で何 度 ō, ある辻でも、 5 きな二 文明 式的 普 かい う影響し ~ な 0) 通 0) 觀 0) 輸 0) 必然で 歷史 入せ 如 流 倘 À 12 あるか 道) 家 H. -1: ¿, る、 問 12 0) 1 なか 考に 111 題 15 377 76 界各 II. 五 な決定す 12 依 0 7: H 幾 3 地 朝一夕で説 時 本比 100 文 6 30 代 化 能 族 0) U) 力が 流 0) 1: 0) 波 1: 0) 單 11 かかり 純二 活 文化 から くことが か・ 我 U) 基調 して は三 か 池 5 って 國 韓 来 1= H たなして あることは 樸な文化 た。 押 死 經 1 思 76 寄 II ( ) へゐる信 70 支 せて来 か宿 那 子。 . 否定が は主 から 仰 - -併 輸 として 思想 ある 入で H 此 H 處で 來 本 0 H 22 ( ) 併 習 iz 仁 惜 -舟品 独 舶 0) 0) th: 0) Ł 11. U) 111 HE. 單 0) 界 处 から 定 純 主にな たっ 的复 水 Li 文 15 北

٤, -から 子。 つて 150 2 南 15 文 古 倭 一化は 人 先 75 文化 液 Ti. なば 呼 INL 7 li. 15 12 液 を樹 文 單 0) 1 7 を超 化 n ス 0) 純 ML た支配 1/2 烅 當 7: 絕 呼 省 Mil. 1 (1) 1 ナン支 夜 1|1 1: 通つ して F. 出 0) 雲族 ある 民 1/1 那 ず 20 族で 人 + か 元 る場合が多 12 1 = 胚 は) 137 血 低う多べい 70 1 史 0 10 液 ٤ かい 學 か・ ス i, 者 はる 12 併しそ 今日で から 池 Ti. 3 11: 12 數 料 人 n'a --者は 族 液 12 11 0) あること 祖 先か毛 比 異 は歴史時 خ Fio 1. 律 呼 0 TH 3: 賓 種 から 群島に 人或 70 族 代に於 思へ 木 そ 15 いそれが 蝦 族 n 12 ネ 品 ジア た親 は物 爽 17 路 る観察で 酒 1 質 呼 るなら R 1 II ある 7: ifi 的 文明 慣 稍 つて 111 界でも 120 ま) 亦 12 b 1 後 3 70 あることな指 1 7: -10 11/3 6. 史 有數 7 I, て云 來 illi 前 1. -1 ナンツ ili たどの 1: 0) ス はれ 混血血 眼 族 16 ·j を放 摘 0) 人種で イア しなけ 航 ることで 黃 MI 運 500 河 液 な考 から 0) 2 古 溪 n 12 ~ 谷に 古 然 Z 10 なら 代 精 0) 0) 0) 根 啊 祖 か 住 0) 文 支 先 11 から 50 抵 那 明 人は 1 0) 0) B 人 か・ 文 種 本 化 111 MI 觀 群 を打 3

第

百 移 六 住 + 時 代 29 號 た 憶 -dd 想し たなら 00 は、 西 村 IL. 員次 々 から 決 E 古に 1\_ 包容 かけ 性に富んで る文化移 動 あ 75 4" 舶 人 種で 0) 關 な 係 5 710 111 8) サー 12 店 5 32 35 3 FI. 稻 H 文

代 んとす 觀 念の 人 古 0 代 思 0 裡 僻見 於 料 0) II 37 外 1= 13 安全 11 種 ま) 73 文 35 7 化 60 如 3 0) -3 事 0) 移 航 多し から 動 大部 海 力」 た 然 分 敢 0) 急速に を占むる 行 3 4 太古 0 3 を以 0 0) なり 航海 甚大なり 11 (Ibid. それ 安 全 2 より 1= 45 支配 11 は寧 4 殆 5 ど現 3 危 n 掣 代 險 肋 纱 人 かっ せら 0) 4) 想 L 22 像 古代 Inj 及 して に於け 80 その 所 75 危 0 1) 險 曹 距 现 通な 離 16 0) 人 交 4) 03 i 通 航 丈 TE 否 定

現せか

エリオツト・スミス教授日く

しは 护 海 第 護 Ŀ なか 保 0 Ŧ 航 朝 行 に就て 0) 7: 頃 7: 被 d) 1: 11 等 觀 祭する 埃 埃 必要なる (及人) 及 カ・ ٤ 材料 は强大 古 =/ 1) 代 to 2 0) から 0) 人 海岸に 逝 0 刺戟 5 水 村 何 H と香 力 奶奶 1= M. 料 紅 んで 海 2 45 i, を下 10 當て 12 -5. 3 3 0) 3 7: 海 75 40 d, 1= Ŀ 7 かか 快 出た 3 航 樂 75 海 P 大 0 0 探險 7 目 無 为 用 险 を企 0 0) to 7: 冒 险 to (Ibid たの 卽 9 5 0) であ 彼 T: 等 8) Ţ. 9 は 1: 00 7: 死 者 航 此 海 To 0 0) 目 危 前 EG. 的 3 等 0 た 7:

12 П 亦 =/ 西 刊 -10 村 ないと 氏 11 匏 其 0) 航考 1 研 究 俗 學 ("Gourd 的 係 關 係 船 11 舶 Ship") 明 1) 觀 か。 T: を参 1= 0 11 線 昭 本 To 0 劃 文化 n 废 して 141 に逃 (Ibid. その ~ -系 Ţ 統 日 3 To 10 連 日 絡 - q 本 と支那 ろことが 印度、 出 來 0 朝 鲜 60 2 14 曙 伯 光に 利 亚 接 したた メ 1) 六 此 及 い點に 3 就 南

iscuitat 2 特 我 果 から 日 な 73 3 水 所 比 族 77 吏 3 0) 0 祖 カジ :11: 先 有 衙 崇 時 他 拜 代 民 0 73 族 念 0 0) 验 展 73 1= -3 iz 2 あ h は T 此 我 0 民 如 族 250 E 天 之 孫 n 民 75 族 250 75 3 カジ 我 故 原 1-始 てい 耐 會 1-是 13 n 歐 米 人

か 古俗 決 1/2 妻に してい 男子は 其 腕次第にて、 谷 地 12 妻 で持 0 習 價 ま, 15 7: 4 嫡 妻 本 妻 妾妻の 稱 あ 3 にて之た知 5

又好

女が

灣

8

之を覺

悟

4

ら趣

た十

分觀

取

1

得べ

3

0)

1=

無

3

产

證

1

~

1 303 八 併し T 0 女に は 矛 0) 嫡 男 加多 惠 子 II お 0 II 礼 命 人 到 11 9 1= õ 我フ 處 汝ナ かい 限 除 大國 12 n 其 きて 3 を持 主こそ f 男ラ 0 カはない 0 ち 得 13 加 男 1. 1 0 f 汝 除きて失は 座 大 かませ 婦 國 人は 主 II 神 卽 ち八十 夫 から 打ち 八千矛神の 外 見る 1= 島 他 0 0) 夫 峼 城 女 た 12 持 須ス 勢七 か・ 9 き見 を得 理" 比と 賣人 30 6 0 磯 0) 公認の 0) 歌 临 1= 落ちず、 習慣 まり るこ 若草の妻持たせらめ、 た 示 - 0

6 來 理 せ 由 L Ki 3 む 0 ili. 2 とに T 質 1-13 足 10 È 3 以 とし 女子 初 T 0) Promisenität -4-0) 忠 して 不 足 < 专 13 3 2 0 73 13 卽 こと是 婦 5 b 1 女子 女 な 0 此 1 事 覺 7) 13 Ti. 定 後 此 36 よる 女 1= \$2 ---10 直 き 夫 ち 0) 10 當 1: 0) 13 3 出 時 褟 づ 不 20 足 E 係 從 せ 3 カジ 8 3 0 3 T 更 我 叉 1 から はい 我 有 古 代 原 力 始 73 1 存 水 3 耐: 經 會 E せ ざり 濟 1-族 步 的 0 0) 船 紫 洪 家 有 1-力 18 T 的 出井 10 渡 知

T 達 30 史 現 代 前 加 0 研 者 何 0) 究 13 文 な 之を 3 1= 呼 J 或 極 10 礼 Hordeniheorie ば T 時 代 13 2 1= \_\_\_ 专 13 夫 原 \_\_\_ 始 婦 或 2 時 0) 家 代 5 期 間 1: 族 71 粉绘 は 制 雜 後 續 度 者 婚 老 的 は 原 行 0 之を は 則 とす in 係 ٦ 3 Familientheorie 保 其 3 から 結 0 9 果 所 最 0) -周: 家 權 近 族 時 Ti. 代 + あ 南 年 h 7 IJ. h 2 是 來 in 1: 婚 家 族 加 及 0) 婚 初 或 12 8 姻 之に 10 h 度 反 0) 5 验

个 奪掠 婚 烟 O) 購 淮 買 化 验 EP. 展 純 0) な 順 3 序 合 35 意 見 1 3 J 1b 7 亚 步 共 を得 有 胩 代 3 を通 母 則 權 とす、 1-從 3 或 婚 13 姻 時 夫多 代 妻若 父 權 < 1-13 從 Si 凄 婚 3 烟 夫 時 t 代 18

九 Ŧ

又は數人の女子との間に、行はれたる史實あり、所謂妻の共有時代を經たる痕跡なし、 自己の父の家に伴ひ歸らずして夜妻の父の家に通へることあり、殊に上古には普通の風習 蓄妾を經て一夫一婦 に到達することあり、今日本にては既に神代に於て、婚姻が一人の男子と一人 叉夫 なり 人が妻を

b 0

ばはり)なり、夜道にあらず。 花嫁を購ひ、又は奪ふことの出來ざるもの、夜其父母の家に通へるなり、其折、家の外より花嫁を呼びたり、是れヨ 。呼ばはり」は叉婚姻が勞働關係に出づるを證するものなり、是れ娘父母の家にあらざれば其家の勞動力に重大なる關 原係あ 呼

り、同時に女子が農業上重大なる位置にあることを、我上古史亦示すものなり。 古來の歌垣は花嫁寶買の媒介となれり、今日の盆踊り亦男女野合义婚姻の媒をなすが如

義し、叉其場所をも示すものの如 又歌垣は後来の 市の起原なり、歌垣は妙齢の男女相集りて相纏ひて歌を唱ふる遊戯なりしが如く、從つて遊戯そのものを意

0) 權力の下にあらざるのみにして、別に其の家族が家母の權力の下に立つ所の母權的支配にはあ 斯くて夫が夜妻の家に通へることは、妻は其屬する氏の上の權力の下にあり、夫の屬する氏の上 3

ざりしことを示す事なり。

權を一家の支配權が家母の手にあることと解して、斯く我原始社會には母權時代なしと云ふなり。 家父權の下に立つ一の單位なれば、其始めより父確に從へるものなり。

『上代の日本人は近親結婚を盛にやつた、叔姪や從兄弟妹姉の間は勿論、兄弟姉妹でも母が違へば、其の間の結婚は自由であ

此 かり Toten 后の呂后が、其子の惠帝に呂后の姪を娶らせた、異姓ではあるが血統に近い、女真や契丹でもこればある、皇帝が後妹を皇 した側が金にも塗にもある、けれども兄妹は固まり父方の血統と結婚することは絶遇にないので、こゝに近頃の けれど! 那でも異様であつて而から血族を娶ることがある、母の生家はい、ら近親でも異姓だからである、一側をいかと、 結婚となることが出來る、母系の社會組織では父の方、父系の社會では母の方は、 にしてあるけれども、Totem は Olim に属するものであり、從つて Clan によりて組織せられる社會に行はれるも 其れより前の原始時代でに血族結婚も許されてゐたと考へられてゐる、Totom の觀念と異族結婚の風智とは、 らく措いて、今日では異族結婚の風智は Total といふ觀念の、行ほれてある時代の社會に於て、確立せられたものであつて、 ムる事致はあるの の風習 『さてこれは人類のみならず、一般生物の欺蠢について、生物學の上からも研究しなければならぬことであるが、それは且 の時代の狀態と似た點がある、此等のアジャ諸民族の遠い過去に『Volem といふことがあつたか、どう 同じClanに屬する兄妹の結婚などは、 血族としては近いものがあり、別の Clan のものと結婚すべきものたる以上、其近い血族のものとも結婚し得るか 婚の風智を形つくるに適してゐる、しかし Totem といふ觀念の行はれる時代でも、異族結婚が却て最も近い血族 さういふ未開な時代の社會組織と考へられてゐるものもの間に關係があるか、どうかは別問題として、兎に角 如何なる場合にも許されない、これは文化の發達した時代でも同様で、 別の Totem た有する別の 各々其起原を異 Clim に属す 人類 か、從つて 漢の高 祖

文脈の上には見難いやうである、たと上代人の名に鳥獣特に鳥の名が非常に多い、ダカミかワシとかハヤブサをかサ、ギとか て考へればなられ、ともかくも Clan によつて、それなくの Teem を有するといふやうな思想の痕跡に、 ものとは性質が違ふ一體日本民族の過去にTotemismの時代があつたかどうかといふに、これに問題である、 ことはトル コ人が狼の子孫だっか、猿がチベット人の祖先だといふつうな話とし、叉世界のいろ!、な Mirchen 祖先と考へたりしたことはある。しかしこれは極めて遠い過去の「Totem's この痕跡と見られるかどうか 我が上代の血族結婚に父方のもの、異母兄妹の間に行はれてゐたのであるから、それに Totem sm に於て起 少くとも我が國 動物で人間扱び E からいふ 参照し

ツカとかいふ名がある、又はカマとかワニとかシビとか云ふ獣類の名も見える、これは今日に知ら れて ゐる時代では、最早 それとは無關係な血族結婚が盛に行はれてゐたのは、どういふものであうか、 も之れに作ふ異族結婚、 じ程度に何等かの痕跡が、 生 思想ともいふべきものの痕跡があることを考へると、 からの解釋が不可能であるまい、だからこれには慎重の研究を要する、 捌 さういふ痕跡は消えて亡くなつてしまつたかも知れぬ、たど前に述べた如く、宗教的思想に於いて、 4 いものとなってゐるが、或は昔の 或はずつと遠い原始時代の習慣が(Totemism といふやうなものの行はれる社會組織を經由せずに) もしくはそれから變化した風智があつて、よさごうにも思はれる、ところがそれとは全く反對な或は 今日から知ることの出來る上代にも、 Totem もし過去に Totemism の名残として考へられることかも知れめ、 残つてゐてよからうとも考へられる、從つて結婚制度に於て よし非常に遠 何か特殊の の時代を有つてゐたならば、 い過去の 事情があって、 Totemism O けれども是も亦他の 新にさういふ習慣を やはり之れ 時代を經過した 殆ど原始時代 と同 持 方

非記 は関係 續 肺 てゐる、 2): 力。 「代といふやうな社會組織の狀態では無い、祖先神が尚ばれるやうになつては、最早や母系時代とは思へぬ、 せられたのであらうか、 『我が上代には一夫多妻の風習が行はれてゐて、 に御れれ 心有 神江 : 7 いつても・ るのは様でお こころが 性は無いけれども、 様であって、 たとい 名 ふのは大抵母を指してゐる、 母系時代 かういふ生活は、家族組織がまだ十分に成立しない、可なり原始的 12 小母 0) るといないいが、 母親の家に住んでゐた。異母兄妹の結婚が、 古事記などのいろ!い話を見ても、子供に影響を與へることの最も多いのは母親である。 系時 5 問題はおのづから他の方面に向はればならぬ。』 ふやうな幼稚なものではない、 代の面影をしのばせる、勿論我が国の上代でも、 タカミムスビ、 古事記の重仁天皇の巻に出てゐる、 父かミガヤといつてゐる例は無 カミムスビと丼稱されてあて、 而も其の妻は各々別の家 しかし、さうい かういふ狀態に於て成立し易いと云ふことは、 かういる事は母系時代の痕跡が残 ふ時 どちらかといふと、 (多分其生家)に住んでゐた、 い、たどカミムスビミオヤの神 交獻に現じれてゐる時代には、 代の痕跡は残つてゐたらうと考へられ のものであると共に、極め 女性的に考へられてゐる。 從つて子供も父と 5 ってあるのでは 最早そんな母系 一般文化の狀態 て未開 ふ稱 古人も述 **又子供** の時 がある ō, の名 1

社會組織の發達につれて、新しく生じた家族制度とが混在してゐる。」 た妻も子も、或る時期の後には男の家にひきとられたらしい、要するに、こゝでもずつと古い時代の幼稚な狀態の名殘りと、 らこれは一族の風習として、從つて又すつと古い時代の面影が残つてゐるものとして、考へてもよからうと思ふ、しかし、是 を訪づれる、さうして生れた子も母の家で育てられるといふのは、必しも一夫一要の場合に限らないことであつたらしい、だか ふことも其方から説明すべきものかも知らぬが、結婚に於て所謂妻どひといふ習慣、 かとも思ふ、もつとも文脈に見えることは、一人で多くの妻を有し得る、いはば上流社會の風俗の反映であるから、かうい ふ語についても、「遠つ趣」といふと、それは父系の祖先でやはり男を指してゐる、一夫一妻の場合には、 一面には父を本位にした家族制度が成立つてゐる、前に述べた如く祖先が神として考へられたのは、其證據である、 即ち女が生家にゐて、男が夜な夜なそれ 初めは別の家にる

と思ふ。』(津田左右吉氏「我が上代の風俗に對する一二の觀察,家族制度と結婚、上代の血族結婚」pp121—125) **ばなるまい、私は今のところまだそれに就いて明確な說を有つてゐないが、兎も角も、かういふ方に研究が向けらるべきもの** ら知のでは無からうか、さうしてそれはおのづから Totemism の時代を經過したか、どうかといふ問題にも、觸れて來なけれ 慣が、もしずつと古い母系時代の習慣の残痕であると考へられるならば、兄妹結婚などの由來も、そこまで灃つてゆかればな 『そこで前にいつた血族結婚の問題に返へるが、子供が父とは關係なしに母親の家に住み、母親の家で育てられるといふ習

いひ、支族を小氏といふ。 より出づ)神別氏(天神及地祗より出づ)之に次ぐ、而して同一族卽ち同一氏中、其家族を大氏と 我が日本民族は古來幾多の大氏に分る、其最も高貴なるは天皇氏にして、皇別氏(天皇の皇子女

せるものならん。八法學博士福田徳三、日本經濟史論 とば内ウチ生筋ウミスデスは生地ウミデの義なり、これ凡て血族關係を意義するものにして、天浮橋 大氏と稱する一大單 位を形成し、 各船舶の乗組員はそれら一血族關係の頗る近避せるより成り、幾多の小單位を形成

(新井白石、古史通)

雲の美保神社 研究 るもの 」第一册熊野諸手船垮" A Study on the Ancient Ship: of Japan. part I: The Kumano-no-Monote-B me" なりといふ、 にして、 族が天浮橋にて豊華原瑞穗園に來ませりといふ其船隊は一如何なる船舶より成りしか、 -祭神事代主神---に保存せられたる祭典用の諸手船は、「日本書紀」に現はるゝ「熊野諸手船」 其系統 即ち之によりて、 ば朝 |鮮の城津に殘存する原始的なる三角船クメイと同一に出づ、 日本民族の一部と見らると南ツングース族が、 南下し クメイは黑龍 來たれる道程 西村眞次氏の「日本古代船 たい の離 窺知することな と共 ر ااا 化 點を持て を同 出

得るものなり。

ひて、三角形を呈せる點に於て、諸手船と殆ど同一手法なり、 して副部なる兩舷も亦明らかに古代の防浪装置を窺はしむ、 2 諸 黑龍 モイは孔を意味 三年船は三箇の木材より成立せる釘着船にして、其上に舷部を補つてあるが、主部は明らかに古代の刳舟の形 江 の艜は、その底部が一端に於て、 又朝鮮 i, 0) クメイは 刳」を意味する所より之を考ふれば、 三個の 丸太を寄せて造れるものにして、一箇は底をなし、他の二箇は舷部をなし、 凸 出せる點に於て、我が古代の石棺、 朝鮮のクメイも亦古代の刳舟形と名稱とを傳ふるを思ふべし。 若しその釘着を縫合に變するならば、 カメイの語意は分明せざれども、 満洲の舟形木棺に類し、 多分 アイヌの用ふる漁船と大差 クーク ンモ そ れ等が皆同 イ」ならん、 之に艫板 を残存す、 0 を補 TO 系 77

統を辿れることは、確實に證明せらるる所なり。

見る能 館となし、 凹 村氏更に日く、 (徳」の文字にて現はれ、「竹龍」の註を付しあり、竹籠は水上に泛ばずとて、 然れども それに椰子油と牛糞となこれたるものを塗りて、 **塗料を以て之れに水密を與ふれば、十分に浮泛力と積載力とを保持するなり** 予は印度支那の籠舟を提出すべし、これは英人の 'Basket loat' 古事記に 現ばるム 「日無堅間小舟」といふは、 水密を與へたるものなり、 確かに此の系統に屬するものと思はる、 時より と呼ぶものにして、 學者は之に多くの牽强附會の解釋を 現今我邦にては此 竹 種の水上 を編 H 本 みて卵圓形 書紀には 運 一搬具を

るコレークルと同じく、矢張リメソポタミヤのクファと系統を同うするものなり。 ウ × 1 時変那に用びられたる皮船、現にメソポタミヤにて用ひらる。 Kin-fa 或は (kufa に矢巖同一系統のものにして、英國の ルスにて用ゐらる」(Smele は、羅馬人がブリトンな征服せる時、輸入したるものなりといへば、傷廟酉に用ひらる

史學者に據れば、氏とは内(ウチ)生筋 は我邦に入れりと見るを得べし、(西村眞次氏「上古に於ける文化移動と船舶の關係」早稻田文學第首六十回號 pp.27-29) 印度支票の籠舟は明らかに古代より踏歩せる古き製作法にして、或る時代にはそれが同一の起原より、一は東京に入り、一 (ウミスデ)叉は生地(ウミデ)の義なり、

族關係 舶 の乗組員はそれが一血族關係の頗る近邇せるより成り、幾多の小單位を形成せるものならん。(日 を意義するものにして、天浮橋艦隊 に乗艦せるものは大氏と稱する一大單位を形成し、各船

本經濟史論 p.16)

大和民族は幾多の大氏に分る、其最も高貴なるは天皇氏にして以下順次左の如し。

天皇氏

大氏〜皇別氏(天皇の皇子より出づ)

(神別氏 (天神及地祗より出づ)

5 大氏は更に幾多の小氏に分れ、小氏は更に幾多の戶より成れり。 人は必ず此等の大氏の何れかに屬せるものにして、後には元來皇族關係なきものを入れた

、は單に夫婦と其直系より成れる家族(今の家族)とは異なりて、一家に同棲せる全員、即ち兄

弟姉妹。 從兄弟及其子孫を包含す、之を家屬共產體といふ。

臣の祭禮を司るば、 共 へたり、 、關聯するの狀次圖の如くにして、以て各氏世襲の職 大氏は一族中唯 へば職名なり、 故に職名は即ち官名にして、叉移して以て氏名となし、官と職と氏とは常に同 人民相互に對しては氏名なるが如きなり。 一あるのみにして、天皇に直隷し、以て数多の小氏を統卒し、大氏小氏皆各部曲の民及家人、賤奴を有せり。 其神と人との中に立ちて、事を行ふの義より出で、中臣なる語は朝廷に對しての官名なり、自己の一身より (即ち官) に從事したり、 即方上古は我國民皆世襲の職を以て天皇に仕 一の名稱に出でたること、

例へば、 ामा ०



賤奴、家人、部曲之民は共に賤民にして、中に於て賤奴最下位にして、家人は賤奴の上にあり、家人は賣買を許されざれど、サケヒト here

第四章

農業の發展

8 ケヒト)の生じたる原因は、 種の賤民となりたるなるべし。 良民と結婚するな許さす 族人中躺自立する資なくして、世々其宗家に附屬せるが、年を經で玆に主從の關係を生じ、途に (後世 「武家時代の家人とは異なれり、之は其字を晉藏したるものにして、賤民にあらず)家人(ヤ

**賤奴は畜類若くは資本と同一視せられ、生殺賣買の權等は一に其所有主の手中にあり、。。** 富者は多く賤奴を有し、以て農業に

に從はしむと雖も、 部曲之民は純粹 の賤民にあらず、又尋常の良民にあらず、寧ろ良賤の間に立つべきものにして、氏人は之を役して、 其他の事に驅使するを得ず、賣買生殺等, 素より其權内にあらず。

後大化改新の時慶せられて、真民の中に入れたり

小 襲 氏に分れ、小氏は更に幾多の月より成れ の職を營みたり、 斯 カコ る仕組 にて上古我國は氏族を以て基とし、各氏人は之に從屬する部曲の民を使役して、其世 卽ち各個人は必ず孰れかの大氏に屬せるものにして、後には大氏は更に幾多の

60

## 大氏 小氏 卢

[ii] 棲せる全部即ち兄弟姉妹從兄弟及其子孫をも包含す、 戶 、は旣に述べたるが如く、單に夫婦及其直系より成れる今日の家族とは固 是れ 所謂 家 屬 :11: 產 體 な より異なりて、一

關係、 と同じく、原始的 族あり、 今日歐羅巴南スラブ族、殊にセルビアのツアドルがの如き家屬共産體あり、 戸主家屬員の關係。 瑞西には兄弟が 社會状態の面影を存せるものなり、 土地 動産の共有、産業の經營狀態、宗教心、教育等頗る研究に値すべきなり。 を共有する Gem i...chaft, Pafarochement あり、 白川の大家族は三十餘人の家族員 墺地利 我邦にては飛騨白川の大家族の インスプルグ地方の 同 棒狀況 共同 梅の大家屋 -1 12 如きも、 ゔ コ 如き大家 男女の

## 戸籍 謄本

父叔 四 瑟 遠 從兄 主遠 1); įΙį 北 Щ Ш 松之助 山 は 伊 3 3 輔 3 9 2 9 明 私 慶 '安 私 私 私 生 生 生 生 女 生 治 子 子 形 子 + 再 再 --從 從 從 從 ---從 元 Ŧî. 兄違 六年 弟 弟 如i 妹 好 妹 好 华 年 年 湿周 娴 5 7: 9 兼 生 す 助 9 助 11)] 父前 明 明 叔 叔 ナ 明 13: 治 Œ Fi 四 È --+ -1-5 一段 九 莊 钺 57 た た 年 ήE 4年 4: 代 郎 生 生 11: 生

文 明 文 慶 治 治 久 應 久 十二年 -元 八年 4: 4: 华 生 4 生 生 妹 叔 男 付 形 U 森 3 6 滥 明 文 明 大 治 久 Œ 四 --八 年 年 年 年 牛 11= 生 11:

亡大叔 遠 遠 遊 山 Щ Щ Ш H 父文 11 11 9 八 12 私生子 私 私。 私 私 私 生 生 男 11: 生 生 子 子 -f-子 ĮĮ. -j-從 再 再 從 從 從 從弟違定助 從 弟 弟 弟 女卡 湿久助 祭 吉 5 助 12 助 助 2 明 天 IIJ] []] 大 浦 治三 治 保 治 Œ ---+ 三年 - | -四 七 年 华 4 年 牛 4: 生 生 牛

なく 百二 0) 愿 他 Ti さ) -1-たら 0) 驚く -Ti. 御 文 加 工 番 小 戶 化 ル 灿 0 き尨大な ナ ŋ 衣 戒 李 1-大なる茅 遊 律 此 17 ひは 大家 1: 行 流に家 家 戶 11 Fi れず 山 族 0) 籍は 章 戶 を越えて 生 活 族 朴 -3-籍 瓦 [/1] とは 生 長 面 岐 解 活 階 か 阜縣 瀬 0 渗 建間 6 に三月 目 Œ 70 第 大 しく f H. 口 籍 義 つくは + 邪 别 别 0 者 10 自 世 0 集 五 た 團 な 界 111 表 [11] 0) 川 原界でお 村 とす 的 與 しす からう 大家族 の役 日 行 7: n 九 现 Z 場 る。 it 1E 思ば 戶 破 ifi か。 0) 我等 婆され 系 ま) 大 口 裁裁 れるば 館 l) 夏 卑二等 まり 付 家族 -此 虾 3 を穿 行 かり 別 0) ? 親以 Œ tlt 111 であ 界 行 ( ) た探 下た 大家 住 かる T: 如 助 0 む 意輪 役 から 族 しに 包 0 家で 括して 晋 サ 0) ~ 戶 山に這入つ 人 堂 2 から れでも尚我等小家 口 为 0 成 ņЩ 原に £ るのこれ る我等 其 先 著しく波 周多 0) -生 1) 活 から 付 來 0) た同 家 け 13 所 をさながらに寫して 7: L) 族 開 村 族 脫 1 1 生 闩 程 きつて 活 111 0 走 糾 数であ 者 指ながらに 総 大家族で遠 あり かり 0 111 5 舊 代 純 婚 0 以 から 家 如 別 居 御み -50 上 族で 母は 天地 及 3 Ш ろ 0 家 衣る 個 傍

人本位組織に移つて行かうとするものどもを驚かすに足る数字と屬柄關係である。今十年前い調査を擧げて見やうなら更に引

## 白川村長瀬中谷家

| 甥   | 姪    | 鄋     | 二女   | 又從   | 從如 | 妊    | 弟   | 戶主  |  |
|-----|------|-------|------|------|----|------|-----|-----|--|
| 長   | 2    | 油     | カ・   | 妹    | 37 | 2    | 長   | 中谷  |  |
| たた  |      | 亦     | ~    | 40   | ,  | -    | 之   | 膨   |  |
| 郎   | づ    | TAIL? | つ    | 2    | 12 | +    |     | 太郎  |  |
|     |      |       |      |      |    |      | -,, |     |  |
|     |      |       |      |      |    |      |     |     |  |
| 甥   | bri  | 姪     | 甥    | 变    | 從  | 甥    | 好   | 長   |  |
|     | 男    |       |      |      | 兄違 |      |     | 男   |  |
| ili | 莪    | 5     | 温    | 7    | 平  | 三    | 1   | 幸   |  |
|     |      |       | 之    |      | 四  | 之    |     |     |  |
| 炭   | 盛    | ージ    | 助    | -3-  | 郎  | 助    | 2   | 作   |  |
|     |      |       |      |      |    |      |     |     |  |
|     |      |       |      |      |    |      |     |     |  |
| 后   | 再從   | 弟     | 二男   | 長女   | 從如 | 甥    | 女长  | 妍   |  |
|     | 红    |       |      |      | 1  |      |     |     |  |
| +   | の子   | ( ,   | 莊    | 2    | 34 | 助    | す   | す   |  |
| ζ   | II   | 2     | 助    | 2    | 3  | 太郎   | 2   | £   |  |
| 1   | 5    | d.    | 13/1 | -    | 7  | 14/2 | 200 | 7.5 |  |
|     |      |       |      |      |    |      |     |     |  |
|     | 姪    | 蚒     | =    | 女た   | 又  | 拉拉   | 伯   | 弟   |  |
|     | X.E. | -73   | 女    | 31-  | 從  | XI   | 父   | 743 |  |
|     | ij   | 飨     | 3.   | õ    | 弟違 | 34   | 続   | Ξ   |  |
|     |      | 太     |      |      | 市之 |      | 右衛  |     |  |
|     | 2    | 郎     | 2    | à    | 助  | 2    | 門   | 菠   |  |
|     |      |       |      |      |    |      |     |     |  |
|     |      |       |      |      |    |      |     |     |  |
|     | 五    | 四     | 甥    | 甥    | 又  | 甥    | 甥   | 女祀  |  |
|     | 男    | 女     |      |      | 從弟 |      |     |     |  |
|     | 幸    | र्ट   | 113  | 德    | 達仙 | 六左   | =   | ۶   |  |
|     | 四    | ,     | -14- | -tte | 太  | 衞    | 之   | ,   |  |
|     | 郎    | <     | 菱    | 藏    | 郎  | 門    | 助   | -}  |  |
|     |      |       |      |      |    |      |     |     |  |

で自由の戀をさゝやくのでなく、燒燗に稗を作つて營々辛苦して居る、此自然條件を見れば大家族の發生と殘存の理由に直ぐ に吞み込める。 別天地に極樂どころでなかつた自然が最も多く外部との接觸を隔絶し、内部に於て最も少く其悪を重れて居る、 有 加利の際

0 で自川村が出來た、自川村を村の人は三ツに分けて中切、大鄕、山家と云ふ、大家族は村の中でも中切地方に特有、殊に中切 もつと小さな字もある。四十二箇村を明治八年分割して内十八箇村は莊川村になり、一箇村は清見村に合せ、殘り二十三箇村 御母衣、長瀬に行はれて居 白川鄕四十二箇村と昔から云はれた、尤も一村と云つても戸敷にしては五戸か三戸で、今でも御母衣は六戸、長瀬に十戸、

九里へだてた隣りの高山で『白川へ牛追ひにやる』と云へば子供は啼き止める。自然はそれだけ外部との交通を絶つて居るの 所が、世間で白川と云へば、莊川、白川をひつくるめた白川谷全體、昔の白川鄕そのまゝで、村などあると考へて居ない。

道は清見村夏厩より森茂峠を越えて白川村御母衣へ六里、ないまち 3 I 乗る者が, 先づ高山から山には入るとする。 の崖に茅葺屋根が『ダニ』のやっにくつゝいて居るので、 が、ことのは狭くて谷でない、 ILI 押す夬、曳く人より、一層の懸念と苦勢で白川谷に入る。南北十三里の峽谷が白山々脈と龍峰山脈との間に介在する山脈 脈 遙に疲れる程度である。 間を無理に自川が流れて居ると云ふが適當で、山あひに文字通り猫額大の水田と燒畑があり 土地の人は洞と云つて居る、洞がほんたうだ、洞は美濃境から西洞、釡洞など地名になつて 川上緑から龍峰、森茂山に連る山また山が清見村、上枝村あたりから険しい坂になり、坂 人間の数用に完全に適應させられた犬は、 六厩峠をとれば荊川村新淵へ五里、縣道はあるが車は、 峡谷と云つても觀念は得られない。鎌倉の谷々は、 特別の装置で車を押す、 人は車 重に稗を植るて居る。 を曳き車上の客 平地で谷でな

居るのであ

で峠に掛る。 に建て込んだ珍しい町だ、それから白鳥へ五里である、 國 ľ せす突進する三十六里の自動車が唯一の文明の通路で、 に分れた世界であ 的交通不便の土地だ、 境の 然い 洞 川を追流して へは、美濃の高鷺から、 14 嶮岨が白川に特殊の境地を生んだと見る社會研究者の眼で、 他二箇所と云ふのは多分琉球と松前だつたらうとのことである。尤も文化の滲透作用は自然より强 洞高鷲は云はずりがな、 勿論、 此嶮岨に自然に滲み込んで行く、馬市と公債賣出しと花柳病治療の廣告が一所 るが、 登山常習者の眼から見れば何でもない坂道である、然し登山家は道樂で、 美濃町から郡上の八幡町まで堤に沿つて八里。その八幡と云ふのが例 此世界と更に由坂へだてゝ杜絶されるのである。高山方面にしてからが、岐阜との間、 御田界山と鷲ヶ岳の間 長良の源流とこれに加はる枝川の合流點で危く土堤に支へられて居る白鳥なども白川に た切つても這入れる。ドシャ降りの 昔は仁齋、 文化は御 田界山、鷲ヶ嶽によつて絶たれず、 山に山の重なる千年斧鉞のは入らぬ天成の關所 東涯の堀川塾へ來つて學じの土地は、 雨の中を高鷲で仕度して間道を選ん の板葺きに石を上せた家 文明の傳播者でな に山の間 美濃の北邊→隨分と文化 高山 Щ 0 岸に立つて居る 新しい世界は長 他二箇所 危険を物 を見たい。 吾 を山 と云は 八は此 劣ら

H が然ヶ根であらう。 幾點におけ やうに草を分けて廣々と折 3 茶屋で澁茶をすいつて雨 雑木に交つて、 右に流れては飛驒に落ちる、 る瞬間 ti. の相違が に出 然が中で『谷渡り』 たの 永劫の運命になる、 れて行く、 が御川界 の舞間 を急ぐもの、 兩側 左に落つれば美濃に入る、美濃に入るの 0) を轉るい 峻峰であ 0) 小茅の中に鬼薊と白百合と杜若 我等は運命の 山上の壯大な高原的景色に打たれて、しばし足も動か 高原の眞中で山の 0 直徑十里 飛騨に導 とも思はれ 綠 6. た上自川に な洗つ から で高 色鲜 7: が長良川になり、 水が 原が かに唉 沿って洞には入つた。 澗 巻きして右せんか左せんかとためら 達に其間 いて居る、 飛驒に入る 横はつて道は代 風に白 50 から 裏見せる濶大 白 川である、 に見える 木 0) 原

も喰つたらしい、 うに落ちるのを通り過ぎて、 女あり 4. = ° 妻はせて、我家をつがせ申すべし』と來 勞がなくこんな所で暮せたら」 石魚が ج الم 白川では鱒の新しいのが食へる、 70 水の 坊サン頗る恐悦で『此處ほい 秀景は、まさしく別天地である。今は昔、 人里に來て泊めて貰つた。主、 -(0) から 7: ng と樂しき地なり。 0) 稍に答が 者 かい 田舎へ行ったときの日上だが、 あると川に走つて突いて來 美食を與 諸國行胸僧, 思ふことなく豊かに著し へて叮嚀に饗しらつたと云ふんだから 山で道を間違へて、大きな瀧 ると 主は正直で気が 玉ふら 0 んし 位に新 と地 早いご幸に我に一人 1 却 U) + 0) 襖 麓 他に を偷 名 10 掛 視して けたや 0)

山 や」と云つて舅と共に大領へ訴 かすことになつ いり染 天地では か」る白 麗 神様 な娘 契 んな坊サ と汚い茅屋を見較べて坊サ 坊サ 水流で白川 ンでは喜んで召し上らず、 ンだけに本気になって、生贄となり 其後月日 を經て・ 村平潤 から二里許り那智や華嚴より遙か雄大だと云は 一出 7: 此 2 そこで出來たのが今の猿丸字だと後風土 里の 何處に行つても雲水の身體だ、 坊サ 習に美麗 ン 大猿小 14 の女を神 神の祠へ行つた、 後を織つて歸つて來て『神様ぢやない神と云ふ虚名告する 年々生 Ш 贄に供ふることを聞 然し坊主が女になるのは百人首の手品でも の中だから佛さんの御眼も属くまいと暫く 12 一記に書 て居る。 60 -0 居るの いて『我こそ我妻にかわらめ』と 能 のやうな流と言ふのが 女犯を 寸六ヶ

大部分は官有地であるが、これが民有地であつてと難木ばかりで駄賃を掛けて切り出しては算盤が持てお、 『思ふことなく』落し給ふであらうが 土地 0 生 一産が かう貧弱では如 何に働 60 5 11 持つて行つた所で 慕 4

里の山を越えた先が大抵白川郷に劣らぬ寒村では購買力がない、 申す通り 猫 の額程であり其大部分は稗田で、最良田 由は の收穫が米一石足らずだ、 エルンスト・グロツセをまたすとも説ける。 水力を利用しやうにも白川は筏も通ざの厄介な川、 自然の斯くの如く痩せた土地に人の住むが不 田畑に

思議な位であるが此經濟條件で大家族の發生殘存の理 戸で、後來共有林に這入る登格のないものとされて居たのが、 大家族の痕跡 村の助役サンは持ち合され、 で暮して居たと見る方が歴史的である。殘つて居る昔の戸籍を見れば分かる 族で住んで居た、日本でも氏族統制直後の生活は、 から の分離で、 然らば何故白川全體が大家族でないかと云ふ反駁は社會進 無理で、 一门 氏族制度の統制が緩んで、これと重複して居た家族組織が制度になつて其中から逸脱して來たときは、 もないと思はれる莊川村の中野や白川村の鳩が谷で新株舊株の間の激しい筆ひがある、 分化の法則 と共に、 洋服を着た喜田博士の所にでも行つて貰つて來るより仕方がない、 社會進化の道程だ。一體家族生活の觀念を一對男女の婚姻から出發して定めやうと云ふの 大寶令に依る一郷の戸敷の制限がなくとし、 化の 近頃新株の増加と共に入林要求を持ち出しての爭ひであ 理 法 た 心得的凱暴である、 尤も此戶籍謄本は「裁付」を穿いて居ても自 一度白川に行つて御覽うじ、 喜田先生の所なら死に 可成り多数にして複雑な戸口 新株と云ふのは分家した 般に大家 Ш

戸籍や役に立たぬ古證文が山程ある筈の

n 1= 41-生 要 求が大家族を制度付けたのである。 残存した事實は、 no 的だのに分けて考へて見すとも、 П ツ 村でも大郷地方に行はれず、 要求 は 地 にす 家族形態と經濟條件との 0 端にも此風なく、 集團 るだけ 偏に經濟條件であ 生活 0) 地面でも惜しい。それに土地が不毛であればある程人手が要る、 企要求すること<br />
盆~大なるの境に於て大家族が殘存したのである。これは大家族の成立を内 中切即ち自川谷の中間で而も土地最狭小の御母衣、長瀬尾神が本場になつて居るのた見ても また他郷と最も多く接する機會あり從つて分化作用の刺戟に富む越中境、 自川の土を蹈めば直ぐに成程と背づかれることである。 然し分化は人性に必然である、 る。こんな生産の貧弱な土地で他所と孤立して居る以上、 相關々係た、 極めて。 綿密に設いて居る。吾人の祖先に於ける大家族生活 個人の自覺と共に發展する。 同じ白河谷でも比較的 故に分離は共倒れだ、 分家は愚か別 個性 り自 覺發達せず反對に 美濃境 房戶 生存の第 か。 廣濶 白川村 はな疵 毛許 的 だの 川

知れる。

## 太 家 族 家 屋 0 100 取 (二階以上を『ツシ』と呼び全部貧品無に使ふ)

水 女子寢室 家 長 便特所別 室 大便所 男子寢室 緣 爐 阿 (特 板間 佛 [35] 增 口人 誾土

? 居やうが、 は生ますが、子供に女の私生子となるので、女は生涯其男の妻にならぬ。また娘が幾人 として居出る、 大家族では、男が幾人居ても戸主と總領息子以外嫁を質はれ、 戸口に分家する權利のないのが大家族制の特徴であ 原則として嫁入りしない、 自分は生涯、妻にならず子と共に生家につく 他家の男と通じて子は生むが、生んだ子は私生子 戸主衛子以外に婚姻権な 他家の 女と通じて子

私通は、 棲關係や三三九度では婚姻になられ、 くあり得ることである るい 然し私通ではあるが側好ちやない、相手方は定つて居て大振に、 勿論相手の變ることもあるが、これば小家族制にもあり、 内緣の妻と云はれる私道の 全然日本の法律で婚別と私道との恋ひは届出 更に同棲關係を缺くものである。 法律の限から見れば、 悉く私通であるが 個人主義に強すりに尚多 16 15 い有無だけだ。 米婚と其許 生涯經被寸 白川 否 [i] النا

る雪解 儘に果るようアハヨーホイ』でなことを谷の水に和して歌つて居る間に戀にもなれば私生子にもなるのである 男衆位には蹈め よいとてけんたい振や 0) 水のせいであらうか一體に自川の嬢は縹緻がよく『裁付』の脇にこぼれる緋の おきやれ、 深山奥山の岩に咲いた躑躅、なんぼ縹紋よく咲いたかとても、 ものる風情、 人が手出さにない 大和屋少女連. 夏马谷間に残 そい身その 安來節の

自然の園で行ほれ、

全然當人同志のこと。

他人の窺知を許され

『緑鉄き

r

1

3

1 \*

とである。 配偶男女 近頃では、 別々には暮すが誰と誰との仲と云ふのは村で誰知らぬものなく『こんなのが公然の祕密と云ふんでせう』 家長の許可を得た公休日に此夫妻ならぬ夫妻が打ち連れて、自分達の焼燗を耕して居ることも珍らしく とのこ

折柄田草取りに豐島箕着てぞろ~~田の畦を辿る一列の男女恋く賃銀制を超越した近親團體だと考へると一寸オツ魂消 は抄る、 家族は家のために無賃で働く、稗田を作るのと、整鑑が重な生業であるが、これを一家多勢打ち揃ってやるんだから、 近親多數の力で仕事の勞苦を忘れ面白可笑く作業が出來る、これは仕事の分量を直に勞銀に換算する個人制度では島 遠山家は御母衣の曲つた谷合に代宮屋敷のやうに、きちんと建つてあたりそこいらの田 圃を持つて居るが,

カ; 焼燗を開墾して稗や豆を植るやうが、其者の勝手だ、自分の時間に自分の仕事をしたものは、 便局で預金簿を調べて見たら、 日の私有財産を認め 河を買ふ金になり、 のわけでない、 家長や家長に最近親左戸口の貯金額より 子供を生ました女に貢ぐ金、 家のために働く以外に、家長は戸日に自分の日を與へる、 自分の私 他の戸口の貯金額の方が遙に多かつ 生子に着物の一枚も遊へてやる金になるのであ 其果實を自分に收める。 其日は寢て遊ば そ i

團體でなく同情團體だ。一家の動作は命令服從の關係に依つて營まれず談合的である。自川の大家族でも家長は中 るもので大家族團體生活の便宜上設定されたものだ。 のやうな絶對無限のものは滅多にあるものではない、 分に全然家長の事斷である、 イーなものである、 語らずの間 家の財産は家長が支配する、米や稗は一家で喰ふだけにも足らぬが、繭に全部質る、これが唯 仕 大家族は何所までも近親團體で生存の第一要求から來たもの『一所に働いて一所に喰ふ』と云ふことが眼目である。 事が簡單々純で課長だの助役だのと格式に依る支配關係を必要としないから家長も鍬頭も指揮命令するのでない、 服從命令の八釜しい巖然たる制度を想はせるが、未だ個人主義思想制度に達せぬ近親團體はそんな七面倒なものでない、 仕事はひとりでに行はれて行く。 家長の下に 概して大家族制では家長種が强い。と云つても、 男の戸口に年齢と家長への近親の度合から選ばれた『鍬頭』あり、 羅馬の家長權は家長權發達の頂點である。元來家長權は後の發達に屬す 家長權が大家族制成立の モンゼンやカーランジュの傳へる羅馬の家長 原因の一に数へるなど因果關 の一家の收入であるが、 女に 『茶頭」があるなど云 係心願倒して居 17 虚

1 事は喰ふだけにやるんだから如何に不毛の地を耕して居ても、 のに 解せら 22 ぬ春氣さだ。 一日の仕事が終り彼を喰つて終うと、てんでに廣い家内の其處北處でくつろぎ寝そ 至極呑氣である、 所有然の飽くなき貧婪と、

だけ米の飯を喰ふことは事實である 食事は一日六回乃至七回やる。 5 飯時には茶頭が門目に釣つた板からち鳴らすとそこからも此處からも集まつて來で打ち揃つて稗飯の食膳に就く、家鬘

が頭を下げるものと思ふのは、學者先生、人性を無視し過ぎる、理窟を崇拜するのは學者だけである。 人格が必要だ.大家族制と組先崇拜とは如何も結びつきが惡い、家の尊信から直に家を生んだ組先の尊信と理窟を押して人間 先祖といふ抽象的觀念で崇拜といふ宗教的情緒は出て來ない,崇拜の對象には具體的個人が要る,少くとも神化された一個の **を尊ぶところから、こんな制度も出來たといふんだが、個人を沒して崇拜すべき先祖が見付かるまい、崇拜は宗教的** 家長權と、一所に、祖先崇拜を持ち出す學者がある これも可笑しい。家のために個人を沒するんだから家本位、

でに稗ら食へぬから、坊サン、大抵傍ら百姓も養蠶もやる。 寺院贄は莊川白川通じて十八ヶ寺莊川村中野には中野御坊といはれる東派の別院がある位である。尤も貧寒村のことで、廉米 やうな八釜しいものも全然ない。且佛教殊に真宗の信仰偏く行ほれて、教義の性質上、祖先の觀念を全然佛の思想に置換して 事實白川の大家族で系圖を持つてゐる家は一戸だつてありやしない、家風といふやうな第三期家族制度即ち武士の家で見る 自川地方の御同行の盛んなこと、大家族の家には何れも佛間がありお寺のやうに大きな立派な佛壇を持つて居る。

堂は御手のものゝ飛騨内匠が一本の杉の樹で建てたといふ。 治せず當時專ら行はれて居た眞言か天台かの古宗を瞬くうちに驅逐して眞宗の天下を拵へ別院を起したのが照蓮寺である,本 念坊は飛騨白川と間違へた。こんな間違に間違はない。嘉念坊は餘程の傑物だつたと見え直に山の中に這入つて猿丸などを退 十一子、見眞大師の高弟といはれてゐるが、大師から『自川へ法を弘めよ』といはれた。大師は都自川の積りでい 真宗がこんなに同地方へ弘通したのは中野御坊即ち照蓮寺の開基嘉念坊善俊の人格と努力の結果だ、嘉念坊は御島羽院の第 喜

といふ男多少宗教政策で心得て居たと見える、權勢に阿附した御坊の住持は早速高山へ驅せ参じたが、 尤も天下を席捲したといつても小さな谷合のことである。其後幾代か經て金森氏飛騨入のとき照蓮寺を高山へ移した、金森 のが本尊阿彌陀佛と梵妻サンといま堂の前にある千夜の躑躅とだつた。この阿彌陀佛は誰の作か判らない頑强に高山行き 如何しても行くな肯じ

結局 を拒 む程の との の方は坊サン如何でもよかつたと見え到頭置いて行つた。 面 魂に 所 を動かなかつたといふ由緒付きだ、 出來て居る。 千夜の躑躅といふの 千日といへば小三年だが事へ積まれても枯れなかつたは法力であらう。 は何處を如何曳いたか高山へ運ぶ積りで十里の道を千日千夜曳き續けたが 移住した照蓮寺が今の高山 別院である 愁

0) 朝 の遺臣だとか、 家 長 權 60 說 25. 9 のは弘法吹師 祖先崇拜説と共に特殊發生説も怪しなもんだ。平家の落人だとか、 いろ~~いばれて居る、村に行つて見るとそんな傳説も澤山あるが、 0 奇蹟と共に民衆が説明に困ったときに必ず持つて來る假説で科學者の 徳川時代に追放人が來住して出來たとか、南 無論採るに足ら I 1 82 デ ルみたやうなもので 平家の落人 南連

为

50

機傳藏など白川あたりまで鱒や に發達して流刑人の子孫は今日黄 て居るといふ 知 n 追放人の來住や兇歌持ちの逃げ込みなら、 、現に小白川を出ると越中の赤尾町であるが此邊一體を五箇山といつて加州藩の流刑場であつた、流刑人の子孫も 百萬石の加賀サンは大きなものゝ例になつたが、大英帝國とは比較にならぬ、大英帝國の流刑場濠洲は大聯邦 『裁付』娘を追び廻したかも知れ 禍論自人濠洲説を主張するが五箇山 个の炭坑 のやうに、 當時の ない。 は流 分離社會たる白川郷へは、 刑 人の 獨立國にはならなかつたけれども、 案外、 多数に這入つたかも 随分と大 殘

器時代から人の住 5 といか、これだけで謎は立派に解ける。珍しい制度を持續するから特殊 自 -( 然の要求だ、喰ふものがすくない 夙くに大家族は失ばれ 要するに、大家族の發生殘存ともに經濟 居るものも居るが、 見れば澤山である。 んだ痕跡がある。 これも進化の理法を知らないからだ 3 既に分化して小家族生活に移つたもの 大家族の家々も矢張り多数の日 から、 此太古からの人間生活の發展に於いて、家族生活の或段階が四圍の事情から今日に 家内分れず、一緒に働いて一緒に喰ふ、 的條件一つである、 本人のやうに 人間 と未分化の大家族とが、 の智慧や工夫ばかりでこんな組 の家柄だなど考へる根據がないばかり 何處の馬 個性の要求が弱いから此 の骨か分らないのである。 まるで別の人種でどもあるやうに思つ 温織が出 て來るわけが 狀態に辛 第 か 华 自 雅 Ш 0) には石 殘 家 が柄な 來る

頭倫僕に扈從して白川に來た或人類學者は遠山家の家族の頭の周圍や直徑を計つて歸つたさうであ るが、 のダイヤメ

第

ーターでは家族制は記けぬ。せいんへ飛驒人アイヌ説位が出て來やう。

到 姦の避けられて居る慣習に於 でないと小数團體たる大家族側に立つ 底圓 湖 めて大家族 遊はな に維持される道がないのであ いば に於ける非 かりか 婚姻慣習も行びれ 根 いては、 本制度以外、 潮があるまい 男女道 る『夜道ひ』 徳に大家族 生活様式、 3 5 婚姻 風俗 ふことが近年まで慣習より寧ろ制度 と小 權 家 U) 慣 族 習何 ない戶口の配偶關係に過不及のない 20) 一つ違つて居やしない、 間 の差等が あり大家族 道 と思い は排 德的 他 或は れる位に流 なども 調子にも差等が 被 排 斥 而 行 刚 ら絶對に近 體だ 7: ったら、 地 それ

であ から 走) 15 發展を長足に進めた、文明は道を蹈んで來るのである。 遙に氣が 危 る。 别 る 天地心年 農村、 里に 普天の下海 利 々に開けて行く、 人二人出逢ふ人のための Щ 居 [6] 部 士: 73 11 0) 濱 解のない縣廳の役人あたりが指導すると、 藝者 開けるにつけて大家族 と青年 會の 左側はまだいいが雨 ない 所 か なく、 は崩解に急ぐ 道に左側 あがりにでも此の立札 青年會があれば必ず立札する、 迎 扩 高山 の立札 こんな青年會の仕事が出て來 地方及美濃越中 0) おるに の規則な励 一寸面喰った、 一に質 然し自 辿 行して崖道を傳 -1 うる縣 る JII 無論青年會 左側 草鞋の緒 0) 出 通 行だけ っては先づ一命 來 0) た 9 0) 仕 11 から 合 箱 自 扱で 0) 仕事 III 方 0)

て通ふ子 分敦場など人里離れて避病院のやうに建つた茅屋 男女問 供に國定教科書で日本語を教 0) 風儀も頗る改善されて居るといふ、小學教員が兒童教育以外に村の教化に骨折る努力も買けなけれ へ傍ら村の青年に 根 0) 汚い校 『夜這ひ』 舎の な止め 宿 直室で暮す夫婦 75 やうに教 0) ると云かっ 教員が 裁付穿 いて 吳產 ばなるまい。 の雨 具 ı‡ı

つて連れて跡つたものであるが、 望ば私有 の月 文明 Fi 0) È を減らし 使 財産の確立を要求する。 此 入と共に個性 代遠山家の二男なども軍隊から歸つて遂に家を脱走したとのことであ たか分ら 0) ない位ださうだ。男子戸 11 一壁が始まる。それに養蠶 今日では去る者を追はない、 即ち經濟 上分家の 日が兵役に 可能性が増して來 と神 Ш を作る以 また分家は絶對に禁止しない。 服して二年三年 0 外に金を儲け 附近に鑛山 0) 個人的命令服從の訓練を受ける結果も恐ろし 3 る機 0) それに昔は 盛んに試掘され 會があり、 脱走者を遠くまで迎へに行 自分に金 ることがどれだけ大家 た 儲 け る所 15 の欲

桑氏に を着たことも昔の話しになりかけて來た、 た 0) 出て來た。自分で酒を買つて來て一人だけで食膳に付けるものも出て來た る交換の 破壊を迫る、これに對して 是認する文で之でなけれ 飲むで醉ひ興到 今日では最早戸日各人の心に以前のやうな緊密な一致即ち類似性はなくなつた 方の男女風儀の改善と共に從來の慣習を維持しては男女共に配偶を得られぬ恨みがある。 嫁いで居る、 度数分量が段々増えて來ては、 娘で嫁入りするもの また從妹一人は私生子であるが隣村の相 れば男は三味をとり女は歌つて和しさんざめくは昔に變らぬが、 ばならぬとの信念を持つて居るものでない。だから事情の許す限り、 が大分出 何處迄も昔からの て來た、 制度は心 今日そんなことなやつては引合はぬさうだ。共同食事にも個々人の好物や經濟やが 制度を維持して行かうといふ意識的 現に遠山家でも現戸主 理 的根據を失ふ 當の所へかたづいた。男が庶子認知をやることも大家族制 裏の畑に麻植て、 一の妹 一人は同村鳩谷の小家族中の名家で資産家である高 雨の降 TOH, 努力はない、 一家で育て、 家の經濟に自給的部分は減少し貨幣に依 出し合ふといふことは純粹の大家族制 出し合つて酒 そこで漸次正常な結婚 家長と雖 どしどし、 一家で績むで『アサッテギ』 を飲むことも も從來の 家は分解されて行 竹 の根 制度 枢

校で聞 30 應の分量で持つて居る筈だ。日本人中に未開人は居ない、だから巡禮者にボヘミア生活なく、 H とて決して未開人とはいへめ、 は認められないことでは と大家族制 つて居ることであ 本人は全體として文化人に進んだもので、 兹でもう一 くと大家族 を採るものとの間に大差ない、 ツ理 500 窟 の子供 をいばなけりやならないことは、 大家族制 には成 経績が 白川の大家族は文化人中に發存した原始的 は進化の段階に於いて過去の或時代のものであるが、今日に殘存してこれな維持して居るから 悪い といふが、飛驒人アイヌ説なら知らず、 隨つて大家族制に經濟的條件の解除と共に、 新しい世界に對する順應性は臺灣の生審社とアイヌ族 大家族生活をやつて居る人達を、 制度であつて、 新文化に對する順應性は 進化に後れた未開人と見る考への間 瓦解の殺到することは容易に考へられ 原始人の原始的 窩と雖もジプシイでない、 を除けたら、 小家族制を採るも 制度とは違 民族全體が相 心 里 達

ない

そして文明 びた 側 た通行 こて、 夜を目についで侵入して來るのである。 高山へは途中困難ながら人力車が 通ふ、 白鳥へも無

つて木をくり 寸躊躇するだらう、『神の に引納 1= 行 には立派な釣橋があって昔の -C 行けな 控網を雨方に付け、一人で手繰つてわたるか 尾 扱き藤蔓で籠に幾重にも繋ぎ留て、 Ties 曲げつなぎて籠骨に いことは 代のまなしかたまの小舟すら水なき空をわたりやは なからう。 L 『籠渡』なんか見たいたつてありやしない。 荷馬車なら高山、 下の方を鳥集 数係なへ合せた藤の大綱をトラに貫き、 と名づけ藤な經緯に延 美震、 たちは蜘蛛 越中何處にでも通する。 が糸を傳ふやうだとい せじ 鳥館 楓に似たハ と無論飛行機の 0) 隔 近頃また電氣索道の 川の雨岸に張り渡し留株に 2. 子のごとく ŀ んだが、 ノキと云ふものた十 ない 編み、 んな籠 時代の 上 -渡しでは文明 の方にトラとい 歌であ 5 92 ò II

n 0 1 族が瞬くうちに緊 作 作 と養蠶に 六人女一、 分れた小家族との問 且積智恐ろしく惰性故 0 果だけだ、 額を分け合つた所有權を確立したんでは仕方がない。 っても引合はないことを示し、 地 有者 山で目 伴ふ 居る。 П 度這入りかけた文明 九 から 衣食するのであ 耕作以外の 足しい 遠山家な 三八七人が田 畑 菜は最初 樹は 道 んか に沿 町 11: もう切 に經 たき難 事に從 制度 に公然制度に反抗した開拓者である。 は戸数割特等で之と對抗出來るのは大家族 濟 つて土 0) 戶 3 九 数三八一戶中農三一 風 Ŀ 10 って了った。 0) , II 事する餘 ū Ŧî. 、道徳上、社會上の 二萬圓 八町畑 否は俄に定め 瓦解條件 崩 所 調 それだけ土地 E 解するとは考 の産繭 傳 地 1 = 1 播倍 0) 試掘した鑛山は大抵駄 と共に維持 あると云ふことだけは 5 唯 加 れな 生活に差等がない、 0) ٦٠-庄 産の 五 法則」で山々谷々な席捲す 0) i, 町に、 いか。 1/1 财 條件が儼存するのである。 貧弱 源だ。 れないつ 自作農二五 其發達 それ を語つて居る 經濟 禰餘は大方。 大家族 も他所 目 だには だっつ 上の 云 戶、 を脱して宿 却つて大家族 かを残存。 貧弱 7: る。 土 0 自 田 地 そこで巨数にして自川 作飨小作農六四 15 自 0) は 0) 小家族側 川では 生產 Ch 25 作騷動 15 117 3 それに前に 作 分の一五分の 屋をやり出 か如何かっ た自然 が耕作者の生活以上に餘剰あり、 0 の方が制度の が却て、 など近 發達しな 自 作 條 :地 L, 別世界 五五 戶 件はさう易 15 町 神だけの飯ならでし、また木材請負 小作農二戶 的農村問題がないと喜んでも、 八 60 の収穫しかない、 0 利 つた通り 村三八 たとめ が忽ち か見ても分る、 七町 12 と取り 雜沓 - - -村 の比例で、 炯 戸 の残され 活鼓 7,0 - Ot. 經 の巷に化し、 人口 やつて居 濟 此 打 的 1 た大家 また土 貧弱な土地 小作で稗を 作 九町、 制 程 11 に貧 型に 度はこ 3 族と 大家 四 4 小

遠の場 入り途 つた家は家屋建築後代の發達に屬する、 あ もとのやうに建て直した。これだと大工が要らない。からださうだ。これを太古の遺風でなく經濟上の要求だと説いた學者。 ねば人家がない。『この中で差し向ひに子供四人でやす』と村の人まであきれる生活はまことに太古の民だ。一度燒けたがまた と云ふものゝ一本もない九尺二間の『茅屋』だ。あたり一體草蓬々で、蛇や蝮が屋根までのたくる一軒屋である、一 拗であるが徐々だ。字保本脇の合掌造家屋など正しく太古の面影がある。木を組み合せ蔓でしばり茅で屋根を葺いたので、柱 30 貧寒の村落は依然近代文明と縁遠く僻陬に偏在する、隨つてそれだけ大家族も殘存出來るわけである、文化の平 大神宮サンが太古の遺風、ニコライ堂がピザンチン傳來など云ふ意味の太古の遺風でないことは明かであるが、 所で一軒殘つたのが、いま見る保木脇の合掌造りで、 四四 階建と云ふ此様式中發達の頂點に達したので、 白川など、もとは澤山合掌造りが其所此所に見られたに相違ない、それが漸次柱が這 經濟的餘裕のないものは昔ながらの合掌造りに甘んじた、うち最傑 經濟史的資料である。 經濟的要求から來たから昔ながらのもので 準作用は執 里も行か 村 の入

ないとは云へない、大家族制の残存でも經濟的要求である。

6 度盆と正月とむ 49 プト 任む都會人だけである、背最も寂しかつた人は近侍扈從に取卷かれる諸侯大名だつたとのことだ、今の『寂しい れるときなど全然人の顔を見ずに爐を燻べて居ると云ふ。然し、寂しくないかと考へるのは都會人だ、 『茅屋』で全く世を隔離し、子供も村の子と遊ぶでない、親も村のものと語らぬ生活は一寸想像出來まい、 マンにでも聞いて見るという。合掌造りの人達は親子六人で世界を造つて寂しからずに暮す、 祭に村に出るが關の山、 其他は一家中で生活して外出しない。尤も大家族戸日の戀は家内でないが、 大家族 寂しいのは熱沓の巷 冬四箇月雪に閉 0) Fi 日子 人々いは 年 は別 兩

もの、我等の思案の外にある。

I The Table

l. 説に残つて居る。 石ころ炯ばかりをとる、 たのは幽 討餘錄に出て居る。『千軒崩れ』はもつと傳統的である、 いものも 夏も雪を戴く『三方崩れ』の崩れたのは天正十三年で當時自川を支配した島氏の歸雲城を埋め三百餘家を倒 その山が危険干萬で山崩れは年廻りを勘定するモンスーンのやうに起る、 かなりな『茅屋』揃ひである。それに茍くも稗でも作れる所は稗を作るに使ふから宅地は山の崖 村に恷の深い男が居た、何處にも居るが此の村にも居たん 歷史的 大崩壊は今に村の傳

一七

ぐわらく、と大山が崩れ落ち千軒の家屋敷を埋めたのは権現サマの罰だと云ふんだが腰帯でゲニヤゲニヤになつた権現サマが 鬱を當てたものか如何か考證は行き属いて居ない。何にしても柯の傳說の因果觀念は近頃の精神分析學の博士のやうに自由濶 に卑賤な人情から割り出した術で智慧を付けるのは大抵齢をとつた女である『悪いことは云はない姿に任せてお置き』でなこ は久米の仙人より意氣地がなく、婆サンの汚れた木綿の腰帶に目が暗んでまんまと盗み出された、 方が い娘など大抵日説き落される か自 山穣現を盗み出さうと企んだ、さて盗みにかゝると黄金像の權現サマ、兩限くわつと見聞いて中々素直に出て來な か・ ら美濃の釜洞の婆サンに相談すると『そんなら何でもないわたしが行つて上げる』と引受けた、こんなとき 総洞の婆サンの權現サマ連れ出し策は、女の腰帯で目匿しするんだつた。金の權現サマ 其夜山鳴りして千丈の谷へ

小自 たりは村で云ふ山家である、斯くて天然の鹼배は再び越中との交通を絶ち切つて了はうと云ふのである 川に通する道は狭く、川は干蕁の谷底を流れて、狭い道に岩石、 16 を過ぎて<br />
自川 はやゝ平野みたやうな氣のする所へ這入る、鳩谷飯島等所謂六郷である平野は東の間 島の正 に飛ばんとする貌に覆ひかかつて居 小自川

**b**, る必要 かず (氏) 旣 に家屬 當 蓋 として活動 あ 時 りて 個 共 1 通 共 生ぜ 13 1= 産體なるを以て、其耕作地は大氏の共有に属し、別に特殊の所有權あることなか 何等の意義 占 有した 3 する も 0 0) なり み る土 たらく 此の 地 を所持し、 一制度に於て最も重んじたる祖先の崇拜は、血縁者の全體を結合す 家族、戶、氏と雖 、之を開墾し使用收益する亦共同の力に依る外 も獨立 して其職分を盡すことを得ず、 なからしな 唯團體

を有す、姓卽ち株根は、上古人民の高下を分ち家格を上下して、世々各相傳へて渝ることなく、 家屬 共産體を率ゆ るものは卽ち、氏の上にして、之に從ふは氏人なり、此等は凡て良民にして姓 間

12

腿

奴

11

畜

狗

若

しくは

資本

3

同

视

1

12

一官制上 古職 氏の 官 小大 氏氏

> 非 常 級 0) 勳 制 度、 功あ 官 るを以て姓 制 爵位 制 を進 度、 可 A 民 3 in 0 6 種 類 等 或 級 は 犯罪によりて之を除くことあるの 等 重 複 to 厭 一大 ず 大綱 を掲 げ んとす。 み 1三本浦 今上 法菊 制力 古中古の 據る 社

會 階 して、 E 家人は賤奴 段以と賤以とあり。 の上に 为 b) 贱 成以に 家人に賈賈を許されざれども、 (1)贬奴 + ッ 7 (2)家 人 良民と結婚するな得ず、(後 (+ ケ E } 獨山、 部 III 1 世武家に云ふ家人とは異なり、 Œ ~ きり U) 贱 奴 は最も下等に 之は

共 る が年を経て、 の字を音讀したるものにして、 兹に主從の關係 かを生じ, 途に一 生殺賣買の權等は 種の 暖民となり ť: 1: るも 其所有 のなるべ 主の 173 あり、 富者は多く暖 処奴を有 i. 以

賤民にあらず)家人の生じたる原因

II

族

人中

立する姿なくして、

北

17

其宗家に

例

廊せ

て農桑に

從はし 使役せり。 部 曲之民 む 雖 11 純 3 一将の 共 他 賤 0 民にあらず、 事に驅使するを得ず 又專 常 の良民にあらず、 賣買生殺は素より其權内にあらず、 寧ろ良賤の間 に立つべきものにして、 後大化改新の 時 氏人は之を役して其定職 酸 せられて、 良以 0 中に入

れり。 上古我國 は氏 族 心を以 て基とし、 或は八十件緒といひ、 各氏人は之に從屬する部曲の民を使役して、 叉百八十部とい ij 其世襲の職を營 さみたり、 部民 の首領を作 絡 5

2 は朝廷に對して官名たり、 は常に同 上古口我國臣民皆其世 、其數甚だ多きな以て、 名 稱 に出でた 襲の ること、 自己の一身よりいへば職名たり、 職を以て天皇に仕 例 ば ιþ 臣 0) たり、 祭禮を司 故に職名 るは、 人民相一 其神と人との ば 即ち官名にして、 互に對しては氏名たるが 中に立ちて事を行ふの義 又移して以て氏 如きなり。 名となし、 より 、出で、 官 と職 1 3 臣 になる語 ٤ 氏と

大 MU 1 氏 11 るの狀左の如くにして、 族即ち 族 中 唯一 同 あ 氏 3 中 のみにして、 其宗族を大氏とい 以て各氏世襲の職 天皇に直隷し、 51 支族を小 (即ち官)に從事したりき。 以て数多の小氏を統率し、 氏 5 大氏小氏皆各部曲 の民及家人賤奴な有

第 四章 農業 0 發展 闘聯す

其

官

第一、祭官 上古の職官中主なる者を記すれば左の如し。 天 齊部省 中臣連 島 大 大 諸般の祭具製作を司り、 神と天皇との中を執事し、視解解除占卜な司り。 官吏中高等なるものなり。 H E 小 小 小 小 氏 H 氏 氏 部 部 部 名子 部 部 部 代代 各地の 家曲 家曲 家曲 賤民民 家曲 家曲 家曲 贱人 贱人 贱人 奴 贱人 賤人 賤人

奴

奴

奴

奴

奴

奴

第二、政官 大 臣 皇別の蘇我氏。 あり。 特に政治にのみ参するものを申食國政大夫又單にマヘツキミといふ、 平群臣、許勢臣中より任命し、臣姓の諸氏を統轄す。 忌部、 玉作. 倭文以下 1/1 豆部一部 の部を帥 の厨部曲 60 天星の御前に侍するの義なり、之に二官 を帥 (1)

地

方官に

Ш

海

第三、

地方官及其他

の官

職

大

連

神別

0

裔なる物部連、

大作連中より任命し、

連姓の諸氏な統轄す。

阿

墨

連

司

电

鑁

丁

春米部

等皆此

種の官

也

田

Щ 部 連

> の官には、 II 造あり、 阿曇連あり。 各其地 Щ 部連 に封 せら あ ij 机 E 化 を傷 ~ 其 保安に任ず、 縣主ありて

御

料

田

を掌

河 3 一曇連に属するも 1、绘海 磯鹿海人、 のは凡が 海 淡路 連 吉備 御 原 海 海 人 部 直 淡路野 但 馬 局海 海 直 人 礼 伊 淡路海人。 海 部 直 阿波長邑海人等にして漁獵を司 阿 波海 直 青 海 直 韓 海 部省 (品 化人の 海部 70 司

山部連に屬するも 0) は十月之山 君、 春日の山 君 佐々 紀山 君 字 Щ 守連、 長 谷 山直 部 山 守部等にして Ш 林 0

天皇の 事 を掌 御料地 300

(御田

・屯倉といふ)

を司

るもの

かを屯

田

司

といふ。

屯倉首、

田部連

白猪史、

縣

大養連.

春

米連

П

部

官 物 0) 收藏保管を司 るに は齊藏、 内 藏、 大蔵あり

大膳の職に 11 大鳥膳 臣 膳史部、 主水部等 か

衣 服 職に 12 長幡部連、 服部 連 衣 総造、 狛染造等あ いりの

記録の官には史部、 文部 等皆之に屬す。 文學の傳はりてより後諸國に置 かれ 7: りつ

舞 樂には 發 女君 彈琴等あ ij 祭葬其他 般の禮 儀に参す。

土工 12 土 Éфi 連等あ ij. 遊 部 石 棺 作、 陸守等之に属す、 土 一器の 製作及喪儀等を掌る。

匠 12 15 木工、 鍛工以 下あり。

第 四 重 N 0) 別 官 11 飨 大元 ねて常時 大 帥 作 久米 11 刑 即ち天皇にして。 罰 二氏び部 を司 3 11 人を帥るて、 三氏共二 天皇 0) 同じとす 命を受け、 天皇に從屬 諮 l 軍 物部氏は兵器を帯び、 を部署するも 0 之を大伴連・ 皇居を警衞す、 久米直、 但し有 物部 事 連等とす。 0 Ц 耳 に從

を以て姓

臣

軍

字

將

太

粉。 7

ノキ

. . . 4:

は臨

0)

官にして、 大件部、

事の

必

要に際し、 五部造、

是等

0)

将帥に

從屬するもの

は、 時

久米部、

天物部、 之を任

<del>-</del>+

Ŧî.

部

十箇品部等とす。

たっ 华。 n サ

士

汰

Ξ

-1

1

4

ノツ

カ

サ

II

大韶を奉じ、

國

强门

ありて四海

を統 命す、

轄

1

併せて外蕃

(三韓)

な鎮

1000

府

は筑

削

御

等

崇神帝

の朝

二四

將

1

た法し

たる

が加

き是なり。

あり。

1=

古人民 の高 F を分 9

は株か

根水

郇

ち

姓

を以

せり、

是

た以

て家格

1,

th

々

各

相

おことなく。

間

々

非

常

0)

動

功

L)

今の

何 た上下

如

きも

0

なり

姓 傳

0) て流

種

類

左

0)

如

0)

卑.

A. 10

0

を置

か。

12

ナンり

上

な進む るあり、 或は犯罪によりて之を降すことあ

連 伴造。 國 造、 別方 君言 直。縣主、稍置 村クリ 以 F

眞人ト 天武天皇 明アオミ 白 風十二年 宿郷、 忌十十 姓 0) 数心八と 道師い 改め 臣、 舊來 連、 稍置 0) E. 連等 12 真 人 朝 [5] 经 0) 姓 120 賜 15 別 匪 連 、稻置等

然し ととう 後 +++ 狗 縣 主 首 村 È 史、 Æ 朋等 舰 便 È 禁 0 姓 殘 12 0 3) 4) -}-

唯 源平藤橋等 To 稱するは後 私の 門閥 世まで 0 行は 100 別 0 T: 3 n ども 至 n 推 uj 古 大 皇(の) 時 ふり 始まり T: 5 位 階 0) 制 0) 行 3 7 1= 及び、 漸 公 0) 50 別 7: 3 を廢して

15 推 冠 古 一天皇 位 ٤ 即 45 位十二 IJ 年 支 那 0) 制 を参 酌 -冠位 十二 階 を定 め 諮 臣 に賜 3 朝 延より 當色 0) 冠 を賜 15 -( 以 表彰 1: 5 から

故

て其等級をも 大 化 改 新 時、 示すものに 主として部 して左の如 曲 0 民 を慶 1. 之を良民中に 綢 入せ しが ١ 令出 つ 3 0 後 暖民 を分ちて五 種とな せり、 是れ 併

第 陵戶 山 陵を守るものに して、 戶 た なす。

官 陵

戶 戶 の大

時化

改新

等の中

設部古

類贱

及比

第二、 以 上二 一者は等 官戶 級略相 官府に屬して、 似た 3 ものにして、 其使役に服 公奴婢 六十 戶 たなす。 以上 0) 者、 Ti

以上の親族と姦して生みたる男女子の沒官せられたるも

0

或は

鬼以

0

罪お

りて没官せ

られたるも

0

若 其

くは叛逆人の家人の

奴

妙华

中

0)

接

疾

者

家

人奴婢にして、

Ė

人若くは

主

一人五等

人 没官でられたるものより成

家人 戸を有せず、其主に隷す、 旣に述べたり。

第四 公奴婢 公に屬する奴婢にして、一 戶 たなさず、 從來の官屬の賤奴なり。

第五 私奴婢 私 人の資産にして、從來の私有の賤奴なり。

た没し、 公私奴婢は其等級略同じなれども、多少の高下ありて、 或は良民と混するなからしめんがために、 後朝絅斯く弛みて、 令中特に陵戶、官戶、家人、公私奴婢. 公奴婢の 律令の效力薄きに至り, ロ分田 は私奴婢よりも多し、 良賤の區別混淆し、 皆當色爲婚の規定あり、 而して是等賤民をして其階級 中古より 又其他 近古に至

IJ, 賤民の名質共に空しきに至れり。

令を以て良賤の區別を正しからしめしが、

大化以後官制 (養老まで)

大 寶令の定むる官制によれば、祭政二官を設置し、祭事は神祇官之を司り、 あり、 政事は太政官之を總べ、 邊陲には太宰府あり、 八省官皆之に屬 鎮守府 あり、 系統

相承け首尾相次ぎ、 其制最も備 はれり、 卽ち左の如 に彈正臺あり、

五衞府、

馬寮、

兵庫あり、

左右春官場儲宮あり、

地方には國司

中 央政 府に属するもの

神祇官、 太政官 (中務省、 式部省、 治部省。 民部省、 兵部省、 刑部省、 大藏省、 宮内省)。彈正臺、 衙門府、 左 右 衛士 lif **法**.

右兵衛府 左右馬寮、 左右兵庫, 内兵庫

地方官

左右京職、 東西市司(以上二職京都の市政を司る)、 攝津職、 太宰府、 國 郡 軍團 (長は大毅といふ)、外に後宮職 D

職 員 家令職 、親王に奉侍する官司

斯 くの 如 き制 度 組 織 を \_E 古の我社會の特色となすが、 神武天皇東征當時の日本住民は、史家に

第四章 農業の發展

據 n ば 左 0 如 か h しとい

神 武 天 皇東征當 肺 0) [] 大

1 天 孫 E. 别 皇皇 系) 天 III ナ MI 0 直系

大 和 族 П 地祗 天 ipil: 別 前 系) 同 傍 系

(1)

此等 名 稱 11 鹺 哪 天皇 0) 弘 仁 六 年 (8154F) 萬 H, 親 E 0) 網 1 7: 3 姓。 氏 始

(3)(2) 穴居 民 族 民 族

は 非 常 何 天 處 1= 孫 13 穰 から 3 神 16 代 かっ 1) 0 1 新 あ 井 h 天 1 浮 FI 石 此 橋 13 斌 1= 1881 7 作 間下 前 地 13 莲 0 中 熟 原介 11: AL 0 中力 3 7: 津 1) 1 P 國? ひ 8 8 1= 或 之は 御 は常 降 高力 臨 天 Ŧi. 陸 原 0 穀 多 0 の種 賀 近 郡 傍 子 たる 或 を天の 13 又 1-大 相 独为 和 達 113 73 0) 長す 凤 < 田夕 1 1-あ IIII 播 6 カコ 22 高 0 tz 說 天 3 3 原 處 E

同 博 士 0) 說 7,0 揭

-

盟

學

博

1:

王

利

喜

业

氏

1=

據

まし

ば

-

今

0)

大

阳

0)

南

端佐多

村

0

東

部

高

原

地

0

部

落

73

1)

3

5

以

あ

7 漂流 其 -4 理 72 曲 12 11 佐 (1)多に 佐 1/2 漂泊 0) 岫 4 11 3 勿論、 筈なり、 東 南 若 海 岸には、 3 II 最 南 划消 南方より な n 11 此二 里 潮 到 0) 分流の 着 上 陸 し得 衝 き懸り 1 死 3 所に 計 手 して、 船上 0 古 南 事 洋 より 黑 潮 0 流 れに浮 5

は是 原 (2)地 か 佐サ より 叉は 小根シ 下りて 原 占 南 淺 0 隆二 雨岸は、 移り 清 水 7: 0 海岸より るは、 流 5 0 屹立 削 小 5 111 天 あ 千 尺餘、 降りならん。 4) 或は是 7 0) 1. かり は数 西 方 F 町 業帶 歩の 高原にして、(中 水を隔てて、 南薩地方 に大 川に 0 山 落 野 た õ 眼下に JII गिरं 去) 見る所 4) 天 なり、 0) 安川 此

三四四

天 孫 加 L 武 族 天 皇 は佐 御 多を 東 征 根 後 據 13 地 地 ٤ 勢險 て、 恶交通 图 花 U) ナご 南 不 端 便 + 73 里 3 内 を 外 以 て、 0) 間 1-多 < 外し は 地 < 方 住 1= 移 居 住 L て、 漸 次 1= 此 發 處 展 を 擴 放

亦 棄

五 (1)Eff 代 村 嶋ウガ 地ヤ 草? 辛ァ 不完 台 尊 御養老 0 皇 居宮殿 0 跡 なり 傳 3. 3 鵜 戶 盆 0) 神 秘 地 域 さり 13

(2)代村 より 11 0) 鹿 0 屋 村 II 彦と 波 激武 國語 草弄不 一合愈 たり 耒 祀 45 0 吾 平 0) Ш 官幣 大社 お ij

其 傍 にに后妃 E 依 姬 0 御 さ) u

今 H 1= 至 3 汇 此 等 0 + 地 1= 就 350 學 老 考 認 家 0) 研 究 未 1: 至 6 ざる も 0 あ 3 は 位 地 南 方 1= 偏 在

に雇り T L 7 佐 多 地 此 勢 處 よ 險 は b 惡 船 日 13 昭 1-3 T 0 對岸 故 ょ 3 73 處 院 3 3 南 1= 渡 T 7 5 宫 n 殿 72 18 3 造 營 3 L 0) 給 思 ^ å h 8 今 3 n 0) はか JII 二次 邊 郡 1= 出 加 T 世 田 居 3 0 地

名

13

生サ

独サ

0)

卿

1=

を云 標と 0 里产 間 は 73 -5. 0 b L 易 Hill て、 を 3 所 名 面 73 1 笠 b 8 狹 而 又 方 0) 海 野 IIII E 中 1 岳 3 突 3 5 出 2 も 世 5 此 3 2 野 佃山 間 高 13 千 南 0 岬 穗 薩 78 よ 0) 5 h 西 2 方 + よ 1= h 突 餘 里、 出 見 せ n ば 陸 3 E. 高 愈 よ 山全 h 12 1= 此 陸 港 處 7 行 0 73 1 說 h は W 何 方 訝 < 1= J あ かっ h h 他 3 最 加 0) 質 地 3 世 13 名 B

海 路 ょ b 到 3 n L 包 0 祭

申 込 殊 1= あ h 此 附 沂 此 1= 12 大本 今 Ш 和 泉 祇 市中分 村 南 0) b 大 て、 Ш 鄉 2 0) A 0 物 女 木 73 花 h 2 咲 察 那 せ 姬 3 0) る。 美 容 Te 類 13 L 7 吾 から 妃 1= 成 22 結 婚

第 Di 章 農業 0) 發

御

6 る 家 島 1 から 降 故 蹈 10 說 を採ら 1) ざる 陸 路 迁 回 非 認 說 と同 時 1 此 頃 13 秀 Eis 火 Ш 系 非 常 1= 活 動 世 3 時 と察 せ

證 天孫 と实 耶 姬 0 間 0 人 0 皇 7 0) 御 名 II

皇兄火園降命

第二皇子 火日月命

(2)天孫 族 活 施 動 0) 降 如 3 餘 Ein. Bi 噴火 御 1= き邪 には高天 .注 P 意ま 神方 4] 原 動 1) 7: 0) 1 5 清 木はざ 神师 30. 製化 沸 泉温泉を形容した K 其 rļı 1) 、噪ぐ 11: 様 水 6) 全 御 沐 外 降 0) はいくりい 人 るっち なり -://-4) 4) いにし J+ といういい 偵察ふ 2 49 U 1.3 ٠. 樱 7: 島 か・ 3 處 0 M 1, 指宿、 9 0) 滞 1 1 持 11 Ш から 國 稻 111 如 草 非 ず常に くなり 明 に属し 題工 姓子 飢 地 12 方 か。 些 居り 12 6) 0) 光景ならん 如 7: 立 17 輝 樣 子 か 妖 ま) 4) uj 魔 なり 火 Tī. 雲儿 山

け其他種々あれど略す

5 田 1-五 行 高 穀 田 < 天 布 道 原 0) 種 施 路 13 を含 子 作 1= かと 沿 3 む お 11 0) 受 13 高 0 け 3 原 平 1= 丘 地 7: 肚 方 慶 部 1) た を T 3 1 2 推 南 造 こなは 3 斷 原 細 1= 0) 長 て、 FFI 3 津 水 國 當を 田 1= 75.3 御 得 降 V. た 臨 h 1= 10 天 4 5 孫 n 琐 \$1, ば、 R 領始 杵· 天 質 0) 8 から 被 田》 天 加 阳 長本 世 大 III 田 神 13 S より 大 [42] 泊 多 t 種 h 刨 島 0) 神 ち 泊 吾 器 h

は 朝 日 0 直な 刺力 國空 -勾 B 0 . 日 년 昭デル 國2 73 6

と賞讃

せら

12

12

3

農

作

相

地

J.

0)

御

評

言

1-

して、

何

處

1:

7

種

せ

5

12

10

3

B

頭

味

ま

3

研

究な

3

から を用 1= と戦争の 闘す 王 おた bo 11.5 利博 る事 (原 間 土は、 質に になした 始 時 (Chamberlain, 古事 滿 代 加世田村 最 T るもの るによりて之を推 古 より なり、 (阿多卽ち吾田、田布施を含む)大字新山こそ、 <u>.</u> 記 米 644 に至る) Records は當 知すべ 時 ょ Of: L 1) Ancient 既 狩獵にして、 に於ける日 1= 重 12 Matters, る農産 本人は、 次第に幼 物にして、 Introduction XXIX.) 漁獵 稚農耕に移 外 (神代の それ に魚類と多少の ならんと云は 傳說 n b から 之は 海 以以以 と魚と る。 戰 邹

箇所あ 1) 普く行 は n た 3 B 疑は

是 家 は 治 古事 は 記に記録を存するもの一 (駄 馬に あ らず乗馬なり)鷄、 鵜 (漁 用 0) 3 其後 大及 牛 0 記 事 あ 1) 然れども羊、

豚、 猶 未 自 1: 明 か に輸 13 入 3 されず。(同上 XXXII.) 地

水 田 は 然に 涩 潤 を其儘用ねしものにして、 人工的 にあ らず。(佐藤信 淵、農政 本論卷之一、

## 丁以下

原 始 天 的 孫 民 生. 活 族 を営み 0 高 天原 居 h 1= 降 臨せる當時の上古の情態は如何とい \_\_\_ 般に狩獵等を以てその主要なる生業となし、 ふに、 所謂 蝦 肉 夷 を食し毛を衣 及土 蜘蛛 等が て生活 素 朴 なる

未 7: 農 耕 0) 術 を 生11 らずり 冬は穴居 夏は樹 一陸に住 みた 3 3 のの 如し。

五穀あり 1111 吉 連博徳 4 我使人答ふ。 書: C II 本記 これなし、 」卷二十六齊明天皇五年七月の條に之を引く)に日 肉 た食ひて生活す、 唐の天子また問ふ、 展 ζ, に屋舎あり 唐の天子、 p; 我が使人に問 我が使人答 蝦 夷の 國二

館 四章 農業の 發展 なし、

评

Щ

の中、

樹木の下に住すと。

叉 「日本記」卷二十六齊明天皇の四年四月の條に云ふ。

により其生を營み、米だ農耕の衛を知らざりしなり。 為めの故に弓矢を持たす、 本郡には能代湊町あり)二郡の蝦夷降な乞ふ、是に於て軍を勒へ船を齶田浦に陳 ·舟師· を率るて蝦夷を伐 たと奴等性肉を食ふが故に持てり云々と、 つ、陽田、淳代 (齶田は今の 羽後國南秋田郡の邊、 此等の記事に據るに、蝦夷はもと多く狩獵に從事し、之 淳代は其北方なる山本郷の邊なるべし、今山 20 勝田の蝦夷恩荷進で誓つて曰く、官軍の

は國土の 北の邊境 土地 は或一小部分を除き、一般に未だ殆んど全く開拓を經ずして、天然の儘になり居り、 大部 のみならず、 分を占 め 本州の 居 1) L 中 1 相 部 違 西部 73 及筑紫 0) 地等に至 b T 300 鬱蒼たる森林と沼澤沮洳の地と 獨り東

共通 せ 3 所 か b ても概 ね極 めて險悪にして交通甚だ不便なりしこと疑なし。

又同書に未慮國即ち肥前松浦地方のことを記して、草木茂盛行くに前を見すと云へり、 對馬國 は土地山嶮にして、深林多く、 道路禽鹿 の徑の如しと。 對馬松浦地方の

此 は他に比 0) 如きを以て、 し割合に早く頗る開け居りしことと思ばるるが、倚此の如し、其他また推して知るべきなり。 上古は我邦人一般に主として天然物の採取により其生を營み居りて、我天孫民 如きは、

族といへども、

物の採取を以て生を營み居りしことなるべし。 息し居りしことは、古事記、日本紀」並に諸國の 北の蝦夷の外に常陸、 初 め は專ら狩獵漁撈等の採取業を、 大倭、及筑紫等の各地に於て、 「風土記」等に見ゆ、此等のツチクモ等は一般に蝦夷と同じく主として天然 ツチクモ、 主要なる生業となしたるものと思はるるなり。 ヤツカ ハギ又はカズなどと呼ばれたる穴居の土蠻か、棲

カズは「日本紀」に國権に作り、「古事記」には國集或は國主に作れる所もあり、 又國栖とも書す、歴史上最も顯著なるカズ

人格 は卽ち吉野の國様なり、古事記「應仁天皇紀」十九年の條に、天皇吉野宮に幸せし時、國權人來朝したることを載せ、且つ其 0 斑を記して、 |國樔は其人と爲り芯だ淳朴なり、毎に山菜を取つて食ふ、また蝦蟆を燙て上味となす、 共土毛は栗菌及

天 年魚の類なりと云へり。 孫 民族も亦、其初 らめに當りては、狩獵と漁撈を其主要なる生業となしたりしも、 然れども天 ツ

優等民族は、 早く既に耕耘 の術を知り、農業を營みたるものの 如

神 種 im を取り給ひしと云ふ傳說あり、<br />
『日本紀』にも同じく海 幸、山 幸の傳説を載す)此傳說には自から當初山邊に住みしもの を取り、义火遠理命(即ち日子穂々手見命「日本紀」には彦火火出身尊と書す) \*\*\*\*リノミコト ヒコホホテモノミコト は、 0) して上古農業の未 事ら狩獵を業として、 事記「神代ノ卷」 に天祖邇々藝能命(瓊々杵尊)の御子の中火 照 命は漁業に巧なっものとして、鰭 廣 物、鰭 狭 物 だ充分に開けざりし時代にありては、漁業人民が國民の頗る重要なる一 河海のほとりに住みしものは、漁りして其日を送りしことの、反映せられ居るとみるを得べし。 は山佐知毘古にて狩獵に長じ、 E 顯物毛柔物 要素

72 りしゃ 疑を発れ ず、 農業の稍發達したる後に至りても、 海人は別に農民の外に一の階級を形成

居 りし が如

胤に角 鹿 海 直あり、古事記」仁徳天皇の段及「日本紀」雄略天皇七年の條等には、ッヌガノアマノアタへ Ħ 本紀」應神天皇三年の僚に、處々の海人騒擾して命に從はざりしかば、阿曇連の祖、大濱宿禰を澄はして之を平げ、因て海 宰と為したることを載せ、 同五年の條には、諸國に命じて海人部を定めたることを記せり、又「古事記」に孝靈天皇 吉備海部 直見えたり。 0

掌 b s 我邦 男子は主として狩獵を業とし、相互に家族を養ふとい に於ても、職業の分化は先づ男女の性に從て起り、 女子は専ら 2 が如き有様なりしを知るに足るべ 衣服 0 材料等を製することを

調、女之手末調と謂ふなりとの 崇神天皇の時に調の制を定められしに就て、「日本紀」に曰く、始めて人民を棲べて、夏に調 一調役を科 す。 此れ

野 ~ E h カジ 疑を容れず、但し 今より 未だ後の も一層多くの面積を占 上古に於ては河海 如く盛ならざりし上古の時代に於ては、 方環海、 の濱に居を占めたる人民、 最 8 も無鹽 たる時 の利に富む我 に當り、一般に狩獵の頗 カジ [-] 魚具藻草を採取し、生を營めると共に、 特に重 本 國 の場合にあ 要の度大なりし る盛に行 6 T 13 22 多 漁 たる 0) 業 あ カジ ~ き事 例 0 しと解 1= 開 殆 け 寸 居 h 林

年 海 持 を多く 九 人あり、「仁徳紀」 向 我が 同時にまた淡路は上古に於て猗獵に適する地として知られたり、應神天皇紀」二十二年の條にい 月及 是の島に び奉 行 H る故 はれ 本 元恭天皇紀 1= は肇鸞鴈多し、 なり たりしなり、「淡路常盤草」に曰く「萬葉集」に御食向淡路、 りては。 5 前紀に淡路之海人を以て水手と為すこと見え、「履中紀」 蓋し「淡路は海邊鱗介に富む、 --商に内 四 华 故に乘與屢い 九月 地の 0 山間 條に に於てのみならず、 为 遊び給ふと、 故に上古より漁業頗る行はれ、「應神紀」二十二年の條に、 腰中天皇并に允恭天皇も今淡路島に猶し給ひしこと、「腰中天皇和」 例へば、 淡路若くは多識 又御食津 前 紀及 國とあり、 「萬葉集 (種子) 卷六、 島の 此 島 200 如 0) 淡路 海 き島 天皇淡路島に狩りし給 士 鱼 際に於ても。 野島之海 取て天子 御 亦 御 食に 原 狩獵

其 たれども 初 3 人民 狩獵漁撈の獲得は慥に之を豫期することを得べからず、其結果不安にして且つ不定な 13 主として 天然の 忠與 1= 依 賴 して、 共 H を送り、 狩獵と流 漁 撈 とを以て 主 要 なる 3 生 一業と

L

TZ

3

形

跡

なく、

至つて早くより農耕

種

るを発れず。

得は人意のまゝならざる天幸にして、豫め料知すべからざるを知りたるを示すものなり。 べきや否やなトし給ひしといび、又靡か 狩獵及魚撈の 獲得 た幸といへるは之を徴すべし、又彼の神功皇后が松浦の地に於て釣を試み、果して財「國か来めかサチ 坂 忍 熊 熊の二王は斗賀野に出で、字氣比攜祈狩を爲したりと傳ふ、是礼狩獵及漁撈シクマ U)

0) 業漸 然るに人口 < 興らざるを得ず、 次第に繁殖 するに從ひ、 是れ蓋 し自然の勢なれども、 單に天與に依賴すること能 塾の 術 を知り、 夙に國 我邦 1= 於ては 土の開墾を務めた はざるに 所謂 牧 及べば、 畜 時 るを見 代 牧 なる段 公畜若く 階 は を 是 經 過 耕

斯 來 0 くて、 如きは、 所 調牧 飼養せられ居りしとしても、 畜時 上古 狩獵及漁撈 代は、 に於け 何 の時代より、 n 0 る國富の増進と、 國 K 30 其数は至て僅少にして、 直ちに農業時代に移りしことなるべく、 共經濟進化の過程に於て、必ずしも經過せざるべからざる一 經濟の發達とは、 人民専ら乘用及農業用等に供せしに過ぎざりしことなるべ 大體主として此 羊はもと存在せず、 0 段階には非る也、 土 而して牛馬早くより我邦に 地 開 墾 及農 我邦 耕 0) の場 進 步

は 0 結果 其 人 民 1= 外 0) 性: ならず 質 1 と調 より、 3 ~ 三には外 L m より して此發達の徑路及其の遲速は一には其 0) 影響感化 の有無によりて、 一様ならず。 士 地 U) 情 頗る異同 泥 (= より、 あ 3 を発

n 3 3 也

活 經濟 と選徒 狀 的 特 生 活 1= との 生 產 差異 0 有 0) 様は、 如きは、 天然 艺 0) 情 と經濟狀態の 泥 風 1: 氣候 相 0 違に 如 何 基因するとい によりて相違し、 ふことを、 又社 曾 0 新 井 秩序邑居的 H 石など

第 四章 農業 發展

も述べ居れり。

生 禮護 則其忽聚其忽散如一野獸蜚禽一然、宜奏信義禮讓無上所 以自固、 處 畫夜平線寒暑中和之地 亦自然之勢也、 如,韃靼蒙古,其地偏,北、 一者其民多良善、地肥美宜 シ用焉 境域廣英、五穀不、生 二五穀桑麻 比務 "稼牆、力作為」生、 不以得以不以射獵奔走送,畜牧,而遷徒,斯以為 邑居相保親 、父子嚴 臣因

【「日東行程考」 新 井 白

(「日本經濟史の研究」p.495)】

< に至るまで、 增 最初國內各地互に殆ど孤立の有様なりしもの、國土統 進し。 人民 拓 の往 殖 開 墾 來及移住容易となり、 のこと盛 に行は 3 とに illi 到 して斯くして開 りしことは、 0) 容易 かっ 進むに從ひ、 12 のに窺は たる道路 るべ 記に從ひ 道路開通し、 7 漸 交通 < 遊遠 の便漸 0) 地

險惡、 るを 但 L 且 拓 た 殖移 1: 一着に先 3 ~ 住 けれ 0 進步 立ちて、 ば 75 しは固 通常 より 其方面 頗 3 遲 の土民を掃蕩し、 12 た るを発 れかい 若くは降伏せしめ、 共 0 最 8 都 合好き場 所謂荒夫琉 合に ても、 神を討 道路 は 頗 3

東國 0 開 墾の如きは、定めて崇神天皇、 景行天皇の御世の頃より 漸く盛になりしならん。

を致し、 韓 半 島の 支那の文物は先づ主として韓の媒介に 服 派屬來貢 は特に重大なる結果を生せり、 ょ 6 即ち日本と大陸との關係は、是れより一 て輸 人せられ、國 人特 に上 一流貴族 0) 好 層 尚 親密 發達

且つ韓地よりの續々歸化來住するものあり、

應神天皇の御世に、

秦漢二氏

生活の程度上進し、

は から 增 क्त と云ひ、又倭 各其部 百二十餘 郡に居り、 加したるの 衆を率るて百 縣の ヤマトアヤアタイ みならず、 後には 漢 民を奔るて 直 同 0) 祖 濟 那 より跡 學藝由 [[0] に此歸化人の種 知使主は共子 歸化 化 て起 L り。 其 た 部 る 部。个 浆 新なる産業發達し、 族住民の大部分を占む 事は、 加供主と 0) 7 孫 雄 團體移住 共に七姓 罗 天 皇の の最も顕著なるもの也、 大に國富の増進をなせ + 時 七縣 1= 3 1= 九 十二 至 0 民を れりと 部 來 萬 3 2 -6 八 T 歸 50 六 秦氏 化 為 F 8 L の祖弓目君 餘 1= 1 大 人 和 П あ りし 頗 高 3

I 本紀 無鳴尊日韓郷之島是有三金銀ノ クカラクニノシマハ の神代の卷の一書に曰くとして 一若使吾兒所御之國不有浮寶者、 未足住・ 11 云

人に知ら 韓卿之島といふは勿論、 と云ふ小 を思はしむ。 文あ 36 ij Inj 1 兹に浮寶 It 等 韓半島の事を指したるもの の珍賓を得んが為め といふは、 船のことなる事は本居宣長が「古事記傳」総五鳥之 に船に乗りて、 なり、 即ち此 我邦より 傳説は韓國は早くより金銀等 彼の地に往來する事は、 石楠船神の條 余程早くより 0 珍 一致に富 8 1-始まり居れるもの 3 國 へるが如

Ti の外 「日本紀」 0 111 下に所 々に其微證となるべき記事あり

なる

J.

時代に於て、

韓國が金銀に富め

る國

として、

我邦人に知

3

机

又實際當時我邦は彼

地より

分金銀

を得たと

v.

刨

5 三國 金銀のみならず鐵かも、 0) 「東夷傳 に記述しお 彼地より輸入したることは、 同じく「日 本紀 の中 「神功皇后紀」に見ゆ、又支那の歴史 一の書物

それから 網 0 類 をも輸入したること「日本紀 の中に其徴 證あり。

Ti 0) 大體に於て、 き事質を 我が古代の歴史の書物及支那の古史の 自給自 足の **狀態なるな思ばしむるも** 記事に據りて考定することを得、 海外より 貨物を輸入するといふことは、 而して之によりて早 Ŀ 古の 世より既に行はれ 代 0

3/3 lit. 4) 0) 少く % 文學 も常 肺 博 0) -1: 内 貴 族 FII 銀藏著 1. 流 0) 人々 p. 501-505 (I 此等舶來 H 本經濟史研究の の貨物をも 使用して、 材料に就 其欲望 拔萃し を満足 せ 2 8) たり 2 0 結 論 た し。一日 本 糸江 沙室

東國 和 12 より 泉 初 1= は 3 3 河 12 方は吉 次 内 大 倭國 第 (1) 1 内 勢力 備 1-1= 愿 根據 卽 か to L を定 及 te Ш b ) ば 勿 とめ、 道 -5 0 攝津 Jj 年を逐ひて一方は多少東 iúi 土 より。 に、 地 1, 開 更に 力 37 は to 淡路 丹 ることと 波 などに 0) 方 1: 思 0) も移 方伊 は 叉 3 9 0 他 賀 住 GH 0) 0) み 方面 方 本 m 經 次第に に進 は 濟 史 越 上み、 0 研 拓 光上 卽 他方 to 殖 北 0 202 陸 功 は 地 75 河 内 方 遂 並 げ 往古

D.

と舊 來 抓 L 朴 < 3 7 世 0) 1111 2 域 7 逐 1= 6 うて 包 -5. 括 7 人 -13-叉 6 多 次 12 < 第 1 0) 加 1= 場合 增 内 3 殖 1-若 1 於 1 るや、 7 ( 移 13 住 1 洪 抗 近 治 列门 果 傍 とし 0) 1-現 於て 象 7 18 0 從 生 5 來 C えし 行. 12 t 在 1) 3 少 分離 73 3 1) 2 L ラ 獨 0) JL. 戸 せ 3 0) 新 增 村 列 0 發 SE 達 1= を も

か ij 蓝 相 遠な 初 8) 13 當りて 11 國 中に存在せ 3 聚落即ち ムラ の数は 倘 至て僅かに 1 而して各ムラ 0) 月日 はまた概 5

り。 肺 既 13 人 0 團 集 淵 居 45 る所 をば最 も普通 1= ムラと稱し 居 り、 又漢字にては村と書すること、 額る普通に 行 11 n 居り

厶 ラ 4 v 之云 ふ語 ٤ 同じく、 f 群 集 0 義 なり

H 本 礼 は村 したる 例 0) 外に、 4 ラ と訓 む たら 0 頗 る多

熊野之有馬村、 古 事記 熊野村 丹波國 (紀 桑田村、 伊 )河 八代 内之美努村、 **駿豊村**。 筑紫國 輕村、 己世半村、 磐餘村、 木幡 攝津國來狹狹村. 河 内之古市 山背國內村、俯見村、 高屋村など見ゆっ 又 伊勢國藤形村、 日日 本 1: 12 倭國浮 紀

上郡山村、石川百済村、石川大伴村、下百濟阿田村、廿羅村、ノノノ 沃田 村などあり。

「日本紀」に名草邑、莵田、 穿邑、磯城邑、高尾張邑(葛城邑)、忍坂邑、鵄邑、徐余邑、ウカチノ 來目邑、猛田邑、倭笠縫邑

今 に

の故 吾名邑などありっ 日最も地味膏腴と稱せられ、 未だ人の住居に適せず、 當時の人民は好んで此 開墾よく行届き、人口最も稠密なる沖積層の低地は、 低地 に臨 8 3 丘 一陵の端などに住め 其卑濕なる 3 3

ん。 なりしならん。 大 「和地方の如きも飛鳥川其他の河流の水量は、今日より一層多かりしなるべく」 其の所謂平坦部は大分沼澤等の占めたる所

磯 城及飛鳥の地 の如 できは、 歴代天皇の多く都し給ひ、比較的村里の存在したりし所の如くなるが、此の地は何れも中央なる

4 tH 部 た 圍繞せる高地の端 にあり

をなし、 h 村 7 0) 發達せるもあるべし、 散 形 を形成 在 態は種 所謂 せるち せ 17 軒家或は三軒家などいふ單獨占居も る あ るべ あ ŧ, 1) 0) しなるべく、農業人民として道路に沿ひ延長して發達し、 あるべく、 200 又或る豪族即ち首長の居宅を中心とし之を圍繞して、 生業の性質と其の土地 漁業人民の住所即ち漁村も、河海若くは湖沼の濱に沿ひて、 ありし の自然の形勢とに從ひて、 なら ん 聚落といふとも、 所謂街 割合に密集せ 自ら散居式の形態 實は 道村工trass 多少 る場 相 自 隔

合も起り 第四章 農業の發展

る筈なり。

田華等の建てられたる所にありては、其屯倉若くは庄家は、自ら集団の中心點となりたるべし

0 神の社は、 もと村の近傍なる幽邃森嚴なる林野等に於て、多く建てられたるものなるべければ、 住所發展の中心點と

穀物 屯 倉は御宅即ち官会の義にして、 の出る土地、 即ち御料地をも意味したり、 朝廷御料の田、 されば屯倉の在所には即ち御料地のありしなり 即ち屯田より牧納する穀物な貯藏する倉庫をいひ、それよりして棄れて其

増加を意味するものといふを得べし。(「日本經濟史の研究」pp. 12-13) 所屬の人民を役して之を開墾せしめしに、 田 莊 は後代の莊園 と大體其性質を同じくせるものならん、 基くもの多きことなるべし、 其の起原は豪族等膏腹なる未墾の原野を點定して之を占有し、其 去れば此二者の増加は、 即ち土地の拓殖、 耕作段別

態は今日の の村の原始的形態に就ては、古史に殆ど何等の徴證資料なしと、内田銀藏博士の記する所の如くならば、 村より推して述べたるに過ぎずと謂ふべ 上述の村の形

るにあらず、事實に於て血族團體より發生せるもの、否らざるもの。少くとも血族團 必らずしも悉く一様に非らざりしなるべしと雖も、今日 して、 < 1= 小 は 村 村 には在 服事 民を率 を作 發 展 h せるも 來 おて、 L 0 共同一致して部の祖神を祭りて、 處、 土人の既に 0 開墾をなして新たに村を建て、村人は其首長及其後繼者を村の首(オビト)と仰 漸 あ < 3 ~ 年緒を經 し、 多少團 或は 集 7 異な 双方合併せるもあ して住居 b 72 3 せる所に、天孫 氏族 團結を堅 0) るべく、或は氏若くは部 人は。 の村 めたるもあるべ とは異 其初 人種族來りて二者の め相接近せる地に於て、各々獨立 なりて、 L 其居 その の首長が、共族 所 合同融合せるより 内 0) 結を以て模範 關 部 係 組 15 主 織 因す は 人若

住所を分割して設けたる法制上の區劃たるなり。

とせる同一部民の團體より生じたるもの、普通なりしなるべし。

八十戶過二一伊尼翼(翼恐らくは翼の誤) 內田文學博 1: (日本經濟史の研究 pp.700 如二个里長」也、十伊尼翼屬二一伊尼 701)によれば『隋書」及「北史」 0 「倭國傳」に、

の首長となしたるものにして、 とあり、 十又は八百など稱するは、 伊尼翼は蓋し稻置のことなるべし、此れによれば我國の上古の邑里團結は一般に凡そ八十戸より成り、 我國古俗にて極めて普通なりしなれば、されば此八十戸一伊尼翼に屬すと云ふは單に數多の戸が 其制度は既に頗る劃 一のものなりしが如く考へらるべし、然れどら数の多さな云ふため八、八 稻置を以てそ

稻置に屬したりと云ふことに過ぎざりしなるべし。

ありて、大化以後中古の里 蓋し上古のムラは、 自然の簽逵のまゝの結果として共戸数は場合によりて甚だ多かりしことあり又極めて少なかりしことも (後に郷と改む) の如く一定の戸敷より成るものには非すと思はるいなり。」

廣き區域を汎稱したるに非ずやと思はるくもあり、 村 の範 南 0) 大 小廣狹は一様なることなか りしなるべし、 又他の場合には單に或る同族團體、若しくは同 或る場合には殆ど後世の郡にも當る程の

部民の占居より發達せる聚落其ものを、 指した るが か如きも ありし な 500

Ė 然に發達せる一の住所 今日村と云ふ語は、單に人家の集合せる所を指すのみならず、また之に屬する近傍の土地をも包括し、 Wohnplatz を指すとのみに限らずして、多くの場合には幾多の住所を包括し、又ある場合には一の 一の地域團體なり、

て、 或 需要者を待 內 時 つとい た 7., 村 ふ位に過ぎず、 あ るの み、 固 より市は既に所々に開かれたりしも、僅 去れど、例へば、難波 の地の如き、 西國より大和に到る交通 に樹蔭に品物を置き

第四章農業の發展

ば ZX .t. 6 最 夙 11: 1-0) Th 多 後 驱 15 3 な TI 此 3 沙 町 所 0) 1= 性 茶 1= 晋 客 78 て、 「姓 排 仁 K 氏 居 德 錄 たこ 天 序 h 島 1= 此 大 3 所 漢 1= 0) 2 都 韓 之族 解 此 L FI 7 所 之諸 田 ょ 13 6 茶 る 而 1 内 0) 0) 12 升 此, 3 0) 品 客 1-館 TI. な 通 3 す 南 3 道 h な 修 8 給 72

然の 73 族 本 かっ 1 形 6 來 民 勢 すい 0) 1= • 風 活 當 我 27 0) 邦 方 75 其 3 Λ 法 所 は 觸 は 1= 8 共 接 0) 11: せ 最 初 3 0 8 8 他 現 簡 民 1= 罪 主 族 占 ٤ 73 居 0) 慣 3 步 7 方 習 3 法 狩 1-獵 洪 土 漁 他 天 T 然 撐 和 を 0 12 作 73 73 狀 b 3 泥 to T 歷 1= 稻 3 史 よ 78 時 的 3 植 代 3 5 社 ナこ あ 會 3 6 的 8 t な 經 0 6 多 な 3 濟 ~ 3 的 ~" 3 他 由 は 1= 0) 北 方 < 15 は 15 民

奉 H H 小 は 0) 1,1 土 0) < Fi. 穀 姓 t 12 陸 b 宜 H 全 0) 7 利 < To 75 麥 细 少なし カコ is す h ٤ 宋 1= 60 連 非 6 答 H 3" 栗 水 傳 等 6 1= 0) 栽 見 B 60 持 た 獎 JE: 臘 發 4 U 蓬 は 元 水 IE. 天 E t 氮 6 龜 表 元 漏 -1the H 1 0) カジ 如

75 水 或 柞 方 き下 11 4 愈 未 佐 揚 1 だ 大 降 藤 しず 四 趣 精 信 臨 作 110 給 か。 農政 水 174 0) 15 3 實 7: す 田 國 To 3 75 徴 Ö 本 開 3 11 頃 故 75 15 くこと 繁 す 及 秱 大 初 楽す -g んで人民 抵 編 45 0) 人 1. 始まれ 力 书 II 3 能は 是 を以 目 也 阜 3 孫 盆 所 降 茶 驱 大 謂 臨 息し 1 國 7: -( H 0) È 時 證 向 3 mili 漸 \$ 12 種 11 0 0 弘 13 晧 此 1 稻 8 代 事 給 は質 中 3. 唯 串 稻 略)、 肥 Ė 練 良 種 然 國 して 维 S. 0) 南 1 採 U 真 0) - ( 本 土 土 草 臨 75 地 õ 造にて、 齊 0) 0 高 沼 後 in 匠 降 H 11 田 0 75. 種 0 湖 人民 植 人民 處 III 倘 等 3 笠 70 皓 15 差ふに 谿 11 深 種 地 田 皆 勢 0) 31 足 能 Ł 2+ 大 To 6 1/2 稱 考 30 Till 4 か 1-IJ 熟す 0 河 u 1 から - ( 水 故 36 75 10 1= H 引 田 H f 揚 地 漸 向 Ut 開 R 淳涫 種 -( 其 验 陸 後 等 水 地 呼 0) 珍 0) 15 泥 步 ٤

以て五穀の長としたるものは、 生活 食ひ狩獵を業とするは、 稲はもと南地より傳播し 式なりとす、 支那上古の農業は専ら陸田 寧ろ寒地 移植せられたるものなるべきことは、 稻に きなり。 に適する あらずして、 生活式 0 耕作を主 にし 實に稷なり て、 とし 水田 300 72 るも を耕 固より疑を容れず、 支那 0 し稲 1= 0) して、 農業發 米を常食とす 達 m して 0) 趣 蓋し事ら肉を るは、 古 代支那 我 國 暖 0) 人が 國 2 社 0)

と関 支 那 る異 0 73 文化はあと源 12 る所 あ を西北に發し、 るを見るべ 其上古風に開明に赴きたる地方は、 地勢及氣候概れ稻よりも寧ろ黍稷等に適 L T: 3 な

IJ

龜田鵬齋著「黍稷稻梁辨」参照すべし

b, 後、 入 耕 礼 移 作 しな 按 の方法は 1= 植 るべ Ŀ せしには非るべし、 11 は今所 上古農業 故 1 調摘田にして、 天罪 のうち樋放をも、 0) 素盞 法得 鳴尊 て考 水田 天田 ふべ 0) に重播 水を去り、 からずと云へども、 殊に田の害とせしものなり、 す、 これ 耕墾して稻種を播種し、 を天罪 中古の如 とす、 く稻種を苗代に浸し萌生の 蓋し農を害 摘田は方今猶これ 生 U 7 3 後 3 1= を 水 を行 以 を 淺 てな 2 <

土地あり。」

農業に關する罪を天津罪といふ、畔放、溝埋、樋放、是れなり。稍 Oryza Saliva 穀の中にて晩く熟するが故に、視詞に之た奥津御年とい(榊原芳野氏の説「國史案」卷一第二百七十六頁)

第四章

農業の發展

一三九

家

畜

具

四〇

久波 3 せ 斯 あ 5 7 7 かっ 山 耕 作 3 田 す 6 を作るに、 H 田 30 畑 tz は 1= 0) は 1: 3 慧, 用 3 耕 < 型は牛の 30 を ぼ 0 山 ナこ な 13 田 b b の高くて水 (地 1 力を用るて耕すものにして、 叉 農具として 鳅 カジ 加 3 低 那 7 ( 須岐 のか 田 7 打 水 が樋を用 多 りり 多 (金銅) 3)7 75 田 難き故に、 わ 布具志 たこ 手 か る 肱 げ は 田 (たなひぢ) 前 地 (録) あり、又型(か 盖 述 地 下 0 し外國よりの輸 より 高くて 如く 樋を通 なるが にて水沫 よく 燥 は大 < 鍬 入 田 T かっ に係 は田田 らすき) 250 )(神 収 重 るなり 代 打 h 1= 紀 あり、 用 向为 記 古 か 股 事. 1= 73 本鍵 須 泥 3 記 、岐は手 あ かきよ

布具志あ 4 U, 布具 仁徳天皇の御歌に許久波あり、 志は節 かり (國 史案 卷 三百十 木鑓の義なり、 雄略天皇の御歌に 加那須岐 (あり、 金録なり、 萬葉集同天皇の御歌

犁等の 圖 に就ては 沼 H 鳳 輔 氏 H 本農業小史」 を見るべし。

抓 秧 72 らち (= 際して し吉備 は田田 の賞が 歌を 唱 さ鍬もち 7 立 騷 1 田 打 は 神 0 なす 代 t b 手拍て子等、 0 古 事 な 3 あ カジ n 如 12 13 舞 は む

播 風 土 記

見え居 支那 我 和 邦 0 ば 古 固 73 史には我 有 0 產 1= 非ずとするも、其 邦 もと虎。 豹、 羊、 傳. 來 鵲 は顔 75 370 る古きこととすべし、我が古傳記 のみならず、 牛馬 多 亦 -まて 73 から には牛馬 h 47 2 4 屢 馬 は 5

素盞鳴館は天塊駒を放ちて、 天照大神の御 Ш を害したりと云 21 八千茅神 (大已貴命) は馬に乗りて出雲より 倭國に 往かん

禽

としたることを傳へ、

「古語拾遺」には神代に營田の日、牛の宍を以て田人に食はしめたる為め、神の怒に觸れたりと云ふ。

類

內

家禽としては鷄は之を食することを避けたり、鵜は漁用とせり、祈年祭に御正神に献る白鷄など 大巳貴命は人民及畜産のために疾病の方な定めたりと傳ふ。(「日本經濟史の研究」pp. 782-783)

\$ 生贄としてにあらず、時を告げる料として備へ奉れるものなり。

に供せり、鳥類中鴫は食用にしたること明かにして、雉、味鳧、雲雀、雁、 肉類は家密即ち、「けもの」の肉を食ふを忌むを例とし、「けだもの」即ち、野獣の肉は、之を食用 鳩、鶉などをも食用に

したるもの 蠶は 「古事記」に記録を存するもの一箇所あり、普ねく行はれたるやは疑はし。 0 如し。

(Chamberlain, Records of Ancient Matters, Introductions. XXXII.)

而して其初めは重もに韓國よりの歸化人が多く蠶を飼育したるものの如し。 度は匐蟲となり、一度は殼となり、一度は飛鳥となりて、三色に變る奇き蟲である、といふことが見えて居ります、この韓人ハラムシ 奴理能美といふのは「姓氏錄」に應神天皇の御世、百濟國から歸化したとある、奴理使主のことであつて、其の飼養して居つ た奇異なる蟲といふのは、即ち蠶である云々。(「日本經濟史の研究」P. 505) 古事配仁徳天皇の卷に、山城國の筒木即ち綴喜の地に住せる韓人、奴理能美は、奇異なる蟲を飼育して居つた、其の蟲は一

土地 制度に就ては未だ信憑すべき充分の材料なし、況んや耕作制度に闘するものをや、然れども

土地制度

第四章

農業の發展

を 時 13 此 想 代 きっと 3 初 像 1: 權 85 7 於 想 13 利 3 (大化 0 像 難 要 7 33 求 ることな 1= 75 カン 以 à) 3 1 前 6 此 30 幼 b 0) 排 n 稚 如 地 ば 3 農 蓋 共 なり。 耕 MI. L 有 族 1-當 制 的 L 1= 時 (「舊加賀藩 關 T よ 1 係 n 口 カジ 而 15 る 特 からく もの カコ 3 地割制 殊 移 個 0 0) 意 動 如 人 農 義 L 性 度 業 38 0) 有 但 验 Ţ. 0) 步 行 L 達 20 3 之は は 日 農學 時 22 J 代 72 所 6 士 る 1= 謂 著 栃 於 L 廣 內 或 T カコ 義 禮 はない 13 5 0) 次 大 寸. 共 氏 耕 家 有 地 族 + 制 洪 共 地 度 有 產 1= 0) 制 制 對 行 度 0) 寸 13 0) 跡 3 22 存 あ 純 たこ 在 3 平 3

内 H 文 學 博 1-E

若 ~ 考 5 T 屬 長 世 4 きことは、 h 0 3 3 指 部 E 部 上 n . 同 揮 U) di . . 1= 古 最 祖 0 朝 0 屬 0 族 8 下 集 0) 社 事 す 社 長 共 觀 1= t 曾 理 3 會 若 同 念 族 1) 組 1 共 組 < 0 發 1 織 於 產 織 13 致 下 協 達 は T 72 0 部 1= 0 力 L 氏 下に 最 長之を 9 念に 結 L 12 族 3 合 T 3 0 有 於 m 富 地 专 制 9 て、 其 3 を 10 0 得 T 族 L 開 社 0) 以 族 田 ~ 人 3 を 30 如 で本となす、 長 若 カジ 建 0) し、 若 专 < 0 T t 小 多く 如 1 1) は 未 部 し、 江 起 部 7: 民 加 0) n 長 族 0) 3 市市 3 場 m 1= 若 各戶 を祀 to なり 合 して t ば、 1 1 b 13 1= -5 於 聚 部 適 共 3 村 T 落 之に 18 宜 0 其 人 朴 13 構 FE 田 族 は もと大 は 属す 成 當 は 長 通 或 -もと族 若 常 3 3 3 < 氏 抵 同 谷 之家 谷 13 \_\_ 族 IIIL 戶 万 岩 部 0 かず 族 1: 0 耕 くは 氏 長 共 專 定 各 1= 作 族 集 0 期 别 せ 部 服 若 若 地 班 所 從 12 < 1= 1 給 有 8 屋 13 居 は せら た 12 9 同 を 3 ることな 3 團 \_\_ 占 n 結 0) 模 8 72 (1) 極 部 範 族 3 8 族

きことなり

2

5

2

は、 して田を給すること、最も單純にして且つ自然なりとす、思ふに上古の世、各地聚落内の土地制度 然り而してかく族若くは部の團結内に於て班田行はるゝ場合には、之に屬する各戶の口數に比例 凡そ此の如きものなりしなるべく、而してかくる習俗が中古班田制度の基礎となりし」ものな

り。(「日本經濟史の研究」p170-171)

## 上 古 時 代 A.

II

0 頗 F 古 3 近 大 邇 和 民 せ 3 族 t は h 共 小 來 氏 住 3 1= 一種する 際 幾 凡て 多 0 0) 小 血 Til 族 位 團 多 體 形 カラ 集 成 나 2 T 3 大氏 所 謂 と称 家 屬 洪 寸 3 產 體 大單 10 位 1) をたっ M 族 關 係

有 卽 3 8 なすも 權 77 ち 旣 なく、 b 家 1= 長 大 0 家 是 13 は、 氏 屬 絕 現 22 小 共 存 卽 對 氏 氏 產 5 的 0) 厚 世 0 3 土 家 氏 事 丹也 なり、 土 長 業 地 0) 權 F 1= j也 0 して、 共 多 は 0) 或 以 同 谷 凡 1共絕 所 To 7 部 決 土 分 有 共 對 して 0) 并 地 家 分 は 同 的 前 使 大氏 屬 權 戶 18 用 :11: 力 0 占 73 產 な 為 カジ b 有 朝 以 す 團 て、 2 問盟 10 體 1 5 3 とし 之を 2 圖 大 所 す ~ 氏 1= 7 使 し、 3 小 あ 占 用 全 氏 5 有 收 詳 員 1 すい 寸 益 しく 臨 38 る L 步 3 叉 所 て、 る 云 固 72 より な 0 小 ば、 h 共 氏 谷 同 亦 Illi 當 等 氏 1= L T 時 -人 未 < 11: 0 地 ナジ 18 戶 70 生 士 使 可 1-活 地 用 臨 ~. 維 0 30 持 北红 2 特 益 ナこ 所 0) 殊 計 世 h 1= 所 L あ 35

とす 下 n 1= 大 n 生 立 氏 ば 活 0 小 氏 3 維 大 持 0 U) 氏 1= E 0) 計を は は L 法律 T な 谷 上 す 而 大 0 は 氏 L 單 氏 7 小 位 0 小 氏 1= 事 氏 1= L 業として、 は 對 T 戶 てい 氏 より は 經濟 絕 成 決 6 對 罪 して 的 位 權 凡 戸の 力を 75 7 h 0 事 有 經 1-す 濟 あ 3 的 3 3 行 すい 0) 為 73 13 叉 n 小 固 E より 3 IE 0) 各 內 小 個 1= 氏 T 13 i 洪 0 固 事 同 t 1= 的 b 大 あ 1= 3 行 氏 は 0)

然り 而 して、 方當 時 姓 0 制 L あ 3 T 凡て 0 官 職 は 定の 氏 カラ 位 U) 高下に 從つて 世 襲 的 1-掌 3

姓

0

制

四四四

農事を怠る、

其れ多く池溝を開きて以て民業を寛めよ」

2

出

7

所にして、 して 其 職 務 を行 氏の上は氏の上たる資格に於て、 b 卽 ち 政治上の職業は任意に一個人をして之に當ら 同時に官史として、 株 族 め 0 長) ず、 單 郎ち氏 位 定 73 0 (1) 官 bo 職 表者と 1= 就

(天正天皇靈龜 に 2 水 陸 田陸 權 利を 田 田 を耕して麥黍を種ゆることを勸め給 有す とも 元年 1= る一定の 稻 ^ を 植 J 氏をして當らし 付 715 け 72 0 n 詔 3 5 1= 陸田 めた して、 を耕すことは始めより存せるに るなり、 ~ 3 諸 1 或 知 0 3 唯 然れば氏は正しく政治上の ~ 水 田 0) 是 稻 を耕 12 一には水旱に餘穀なきを憂 作して 陸田 あ 3 0) ず、 利 聖 知 後 B 世 ざ 0) ひ給 る故 天皇

日 本書記崇神天皇の條に「農は天下の大本なり、 民の恃んで以て生くる所なり、 今河 内狭山埴田 水少し、 是を以て其國百姓

くは とあ 池 或 决 一家存 溝を開きて灌 5 生民 移 立 動 農耕 我 0 しとせず、 0 國 湛 を営み 礎 古 來瑞 農を中 漑 とす 1= 穂の國と稱し、 便 3 し時代に、 上古より 4= 0 心としての政策上に築かれたる政治經濟に外 4 思想 中世、 或は あ りしや 米穀 拓 或は穴居時代 0) 中 植 產出 知 世 移 より 住 3 ~ ありて・ の策を立て < 近 世 1= 爾 (旣に出づ) 來歷 之を常食とせ 至るまで農は 發 正代農事 達を促す等、 4= の發達を以て最大要務 ると如 於て漁撈狩獵と同 事 なら 實 農政に力を須ひ給ひた E 斯 ざり 或 は 家 0 當 根 時 本 時 1= 旣 に幼 して、 とな 1= 農業を以て 稚農耕若 王政の ること 或は

第四

章

然濕 12 3 借出 澗 3 時 326 な 果 ノンス 3 L 畑 -年 地 0 多 外 字 が「火」 相 b しや T 用 未 Ш ナご 30 0) to 知 --1) 3 学 ~" 草 かっ 7 畑 5 6 すい 1= 成 水 る 和 []垄 1= 導 T 田 250 1-ヤ 13 たこ 丰 3 栗 21 人工 秤 ク 麥 最 的 及 专 灌 显 行 漑 38 は 13 作 n 仁 た b 1 德 3 天 灌 8 皇 知 能 0) 3 0 世 設 ~ 15 備 史 を 1= 73 見 3 云 10 す 2 3 是 唯 0) n 自 あ

四

1= よ 天 臣 1 T 0 沖 大 同 氏 1= 以 耕 91 3 0 小 12 8 氏 11: は、 收 穫 凡 物 T 13 殆 各 h 氏 3 人 漁 0 獵 間 と農業 1= 分 配 0 せら み を 礼 松田 12 め 6 3 8 0 而 1 L 如 T 凡 て 0 水 田 及陸 田 13 氏 人

73

h

3 樋 歌 を 今 謠 通 此 0 は 中 し収 原 1= 始 あ 3 る 73 時 如 h 代 1 の耕 古 鳅 41. 作 は 記 老 窥 H 傳. 打 ち 2 1= 1= あ 5 用 山 る 田 農 を 木 具 0 钁 2 < は L る 畑 T 1: 1 樋 用 老 山 る 用 0 高 72 3 b 72 < 3 T は 水 明 0) カコ カコ 75 1 b b 1 難 尚 3 故 次 0 農 事 地 1= To 關 ょ 1 6

足 引 0 山 田 たつくり, 山 高 み下 樋 を走

允 恭 記 紀

狭分 斯 田力 田 かっ • 1 長力 3 は 田 田 < は 叉 ぼ 馬 13 H 耕をない 天 安さ 地 田 カラ 7 低 天 < 鳅 平 T. 3 田 水 T 0 田 天 多 日かラアワ 打をな 3 田也 8 あ 天機 げ 手肱に水沫か 田 地 天 高 JII < 依 370 ってよ 田 垂 b 天 < ロチ 燥 向为 銳 < 股 田 H に泥 )(神 神 代 カコ 代 記 きよせ 記 など 紀 て作 あ あ h 12 b 72 天 る

即サッチャッチャ 0 田 0 稻台 幹に這ひとほろ

包

0

な

悬

物

物

大君は神にしませば、赤駒の腹ばふ田ゐを都と爲しつ 5 し吉備の鐵、さ鍬もち田打つなす手拍て子等、あればた舞はむ

播 摩 風 土 配

萬葉集十九大伴御行

然れ ば抓狭に 際 して田歌を唱ひ立騒ぐは神代よりの古事なるが如し。

栗は陸種の首として殊に多くつくれ 五穀は米は貴賤を通じて主要なる食料 b, 栗田豆田といふ語 たり、 其他栗、小豆、麥、大豆、稗を作りたるが、就中、 も神代紀 に見ゆ

みつくし久米の子等が栗生には、かま一莖

た

力

0

栗

野 0 雉

> B 2

> > 2,

37

神 武 記 紀

皇 極 紀

先づ皇軍大倭國に入坐てより、 凡で古へは栗を殊に多くつくれることにて、 くらずてはえあるべかられば、久米部の人々架かも個りたりけむ・・・・・・・ 此彼あまたの敵等を平げ給ふには、年をも經たるべければ、 この物の事を多く言へり さて穀の中に栗生なしもよみたまへることは、 その間 許多の御軍士等穀をつ

古 事 記 傳

新栗初嘗は「わせのにひなめ」と訓み當時栗は穀類の通稱と見るべし。

米の炊き方は多く甑にて蒸したるものにして、これを飯といひ、後の强飯なり、今の如く水と共

に煮た るものは廣く之を粥と呼び たりの

植物には菘(あをな)、蒜(ひる)、薑(は

しがみ)、藁、韮(にら)、

薢葛(とこかつら)、橘、栗、蓴、

大根、 水葱、芹ありて、 「縣に蒔ける菘菜も苔傭人と共にし鏑めば樂しくもあるか 副食物として蔬菜、藻類、果實ありたるを知るべ

德 記

第四章 農業の發展

Ш

四七

籠もよみ籠もち、ふぐしもよみふぐしもち、この岳に茶摘ます兄 ざ子ども、野蒜摘みに蒜摘みに我が行く道の 應 萬 神 菜 記 紀

みつくし久米の子等が垣もとに植るし蓋は疼く

の命を惜み浪にぬれ、伊良盧の島の玉藻刈り食す

摩附田の田の稻幹に這ひもとほろふず

萬

行 葉

記

武

il.

和

香ぐはし花橋は、上枝は島居枯らし、下枝は人とり枯らし、 三栗の中つ枝のほ つもり 赤ら少女を

應 神山 肥

水たまる依網の池の根杙打ち、菱殻のきしける知らに、蓴くり 根白の白腕 延へける知らに 應 THE

德 il

和

il. iil.

天

引田

の若栗栖原若く間にゐれてましも

0

老いにけるか

つぎれふ山代女の木钁もちうちし大根されくしに

つきれふ山代女の木鑊もちうちし大根、

水葱の下芹のもの、我は苦しる

橿(かし)、梓、橿(まゆみ)、槻(つき)、榲(すぎ)、桑、榛(はり)、柃(いちさかき)、柧梭(そば)、 以上の植物は日常の食物にして、作物となれるものの如くなるが、食用に供せざる植物は、松、

小竹(ささ)、篠(しの)、玉葛(かつら)、實葛(さなかつら)、ぬば玉 鳥草樹(さしぶ)、櫻、椿、山吹、花蓮、茜(あかね)、紫草(むらさき)、薄、菅、真菰(まこも)、竹、 (射干からすあふぎの實)等あ

尚蒲 の花を疵の薬用に供したる例神 代記 にあり。

魚具類は鯨(之は魚類にはあらざれども、

便宜のため弦に掲ぐ)、蟹、蠣、鮪、鱸、年魚、鰹、白

四 八

釣ることもあり、 蛤(うむぎ)、蝦蟆あり、食用に供せり、而して其捕り方は釣りをなし、大縄を沖の方に 喉を狙 つて衝 5 T 捕 ることあり、 網をおろし叉手を用ゐ、簗(やな)を作 引き b つて

を使ひたり。

字 陀 0 高力力 城 + 1= 鸭 綱 張 õ

いすくはし鯨さやる、 我 か。 待 鴫 こなみがな乞はさば、 II 造ヤ 3 ず 立枫梭の質のなけくたこきし毒ゑれ、うはなりがな乞ささば、冷質のおほけくタチッド

をこきだひるれ

蟹 鹿がい づ ζ 0) 蟹

夏草のあひれの濱の轎貝に足踏ますな、 育もこ 0 蟹

允

恭

祀

雁

清寧記, 武烈記

天

智

ile.

加

武

記

紀

清 瀬 0 ハオリ 遊び來 来る鮪か鱶でに妻立てり見ゆ

野の吉 野 0

火遠 年ア 理命が兄火照命 7 11 (海幸彦として鰭鷹物鰭狭物を取りたる) より鉤を借りて魚を釣りたることかり 邊 島 Ł 吉 3

話

(小鰭) 鱸さわ くにひきょせあげて

**栲繩の手帯繩打ち延べ** 

釣らせる海人が、

大口の尾翼

神 滥 代 記

[h] 九 風

土

祀

别 < if 海 人 7 2

第四章

農業の發展

大 大

鰮

3

魚ラ 魚

S 0)

鮪シ 所



T

鳥

鴻鳥

(魚狗)、鵜、

傷、作物

篇·\*

鶴多

鶴はからラ

鳥類

は

鴫

雉

味

見、雲雀

雁

鳩

鶉

あ

6

B

此中賜を食用したことは最

包

明

かっ

にして、

其他

0

つく海人 淀にや、 0) 2 だる 誰が芋人ぞ鳴 漁 IJ 火 つき上る。 铜 から ろし. 义手さしの

大伴家持の歌萬葉十 丽丰 绕 歌 九

はる

我 はや 凯工

0

53 島 0 鳥 鵜 餇 が徒、 今助 しす 1-引き 42

I Alif 武 HE. 紀

上つ 瀬 の年ア 魚工 心を咋 はしめ、 下 ・つ演の から を昨 i

こもりく

0

初濃

0

Ш

0

上

7

瀬に鵜を八つかづけ、

F

5

瀬 に鵜

たべつか

17

萬 菜 集 + =

3 0 B 食 用 にし 72 るも 0 なる ~

470 字 野 陀 0 0 Ti, 维 城 Ł 鳴 M 那 む 3

型 き) 5 雀 (味息) むらい 天 監ざは行け か。 67

E

そ 6 34 9 11 \* 本 0 國 1: 雁 子

鶏鳥領巾 とりかけて・・・・ ・・・・ 庭往うずすまり

33

狭

0

0

鸠

0

下

沙

3

15

江 產

3 か

居

-

神 武 紀

神代記 萬 繼紀記 萬葉集-十三

業集四 齊 明 帝 御 製

仁 德 記

允 仁 恭 德 in L 紀 紀

雄 峪 記

鷗さん 呼子鳥、 班場 上古シ 霍 公鳥等は、

神に獻ぐる白鷄なども、 食料 1= 供し 12 3 1= あ 5 3 生贄としてにあらず、 3 から 如 L 特に鷄 0) 如 時を告げる料として備 き家禽 は之を食することを避 ~ 奉 n け 3 8 12 0) 5 な 60 祈 年 祭に御 E

IE O

鳥を捕ふる法は絹による外。

網をも用る、

鴫の如きは衝き上

上げて捕

へたり、

又囮をつかつて額に

肉

類

て捕 たさ 50

天さかる夷つ女のい渡らす瀬と石川片淵、片淵に網張り亘し、目ろなしによしなり來 12

記

花橋 を上枝に黐引きかけ、 中つ枝に斑鳩かけ、下枝に餡をかけ、 しが母を取らぐを知らに、

しか は家畜即ち「けもの」の肉を食ふことは之も忌むを例としてけだもの」 父をとらくを知らに、いそばひたるよ、 斑鳩と語と 萬葉十三作者不詳壬申亂以前 0 歌 卽 ち野獣

の肉は之を

73

食用 主 として に供せり、 食用 に供せるが、毛皮を剝きて敷物などにもなせ 野獣を殲ることは早くより發達し居り、 さつ矢さつ弓を以て射殺 **b** • した る 8 0

て、 T 此 發 火を發 水 等 せ 0 食物 L せ め は L 12 事 る 或は生のまく或は煮焼して用ゐたるが、 3 3 は 0) 75 5 今日 檜 伊 勢神宮出雲大社等にて行ふが、 (火の木)の板に孔を穿ちて、 その火 は鑚り火なり、 原始時代の遺風なり、 錐 の柄の如き木にて、 即ち 固 之を軋 き物 を摩擦 り揉み

金屬を打つて火 を 出 たりの

火遠命 (山幸彦として毛麤物毛柔物を取りたる)が、 兄火照命に弓箭を借したり

のをむらの 岳にし伏すと誰かこの 調 6 II 9. 0) 24 事大前に申す、 3 大君はそこを聞かして、 王纒の胡床(おぐら) 神 記 話 に立たし、

第 四章 農業の發展 床

しょ待つとわがいませば、言緒待つとわが立たせば

雄

略

記

倭文纒の胡

五 紀 男

果酒飲調其實 料珠五 酒 材 料 調 には 味 料 とし

射 190 1 7 た 9 75 <-河 遪 0) 若 草 0

安見し」非が大君のあそばしょ、

しるの病み猪のうたきかしこみ、

わが逃げ登りしあり丘

枝

五二

明

海布の弦を燧臼に、海蓴を燧杵に作りたること・ 大秋 に生剝逆 剝 を天つ 罪 となぜるは、 やがて死 神代記にあり。 せる歌の皮を剝くこと許されたるを示せるものと解すべし。

倭 建 命 は「以 其 火 打 打 出 火しせ ιJ

ては

鹽

飴あり、

行 記

に漬して臼にて春きたどら 造 法は、 米を口 米を用るた にて鳴みて、酒槽に吐き入 るが果實 して酸 よりも醸 但し後世の飴と同 せり、 酒せるが如し、 但 し此 礼 その えし 13 じきかは詳か 自然に 西豐 而して上下貴賤 酒 1= 醱醉 して、一 するを待 ならず、 夜酒 を 飲料としては 1 5 問 限 72 13 す 3 12 3 多 飲 法 み樂し 0) なるか 10 酒 9 み あ 知る 又 12 6 飯 b 12 ~ を水 9 カコ 釀

らず、 枯野を鹽に焼き(仁徳記、 夫の幾度も折返して醸せる精 浦 0 海ア 虚女らが焼く鹽の、食ひぞやくる我が下心 應神紀に枯野といふ船の朽ちたるな薪として鹽を焼きた 酒は 之を八鹽折 0 酒 ٤ 指 稱 せ 3 3 h 時 0

神武紀に天皇が丹生川上にて神に祈りて水無しに かがネ を造られ たること見

味酒みわ (崇神紀、萬葉一の井戸主の歌等) 豐御酒 (維略記、 神代記の八十矛神

10

御酒

は我が御酒

ならず、

日本なす大物主の醸みし御酒、いくひさし

0

后

0

等

軍

歌

歌

神 歌

紀

豊壽はぎもとはし触り來し御酒ぞ、 この け我御酒ならず、 くしの神常世にいます、 石户立 たす少名御神の神壽ほざくるほし、

あさず飲せささ

神功記

iE 0) 榛 肥 紀 0 木 0

雄

略

3

n

たりの

新墾の 新酒の 須々許理(人名)が醸みし御酒にわれ醉ひにけり、 墾の十握の稻の穂、 神の御酒をたげくと、 淺甕に酸める大御酒 言けばかもよ我が醉ひにけむ た。 事和酒咲酒にわれ醉ひにけり 顯宗祀 應 常 陸 0 神 風 土 祀 肥

うまらになやらふるかれ

素尊が 脚摩手 摩神に教へて 「汝可 以 衆菓釀酒八幾」 と宣はれたること神代紀 書に ありといふ。

30 御 酒 を醸みけむ人は、 その皷白に立てゝ 歌ひつ」 醸みけれかも、 舞ひつゝ醸みけれ かも、

0 御酒の御酒のあやにうただめしよさ

> 仲哀記、 神功

苧布葛布あり、 衣 服 0) 料とし 之は下のもの多く用ゐたるも ては絹絁を用 ふることは 稀 にして、 のなり、 多くは布 其 (原料 類を用る は 麻 及穀 3 たり、 (楮)に して、 その 他真麻より 最 3 古 く栽 製せる 植 せ

天富命が天日鷲神の子孫を率あて、 阿波國に麻穀を植る、 更に安房國 總サ 國にも麻 古 穀 0 話 種を播きて 拾 造 総業を起したり。

小調 機 織 0 0 語あ 事 は り 早くより行 朝鮮支那との はれ 12 る 交通 もの によりて製作品 なるが、 漸次發達して崇神紀 0 入貢、 技術者 には男の預測に對 0 來朝 頻 繁 となり、 して「女の手 養蠶機 織 0)

術 の進 步 と共 に漸 < 絹 を重んずるに至り、(雄略天皇の 頃 綾錦等 0 織 法 を も 出 -{}**b** 0

型 も古 より 在 'n 12 るが 如 1 特 に仁徳雄 略 二天皇の如きは大に養蠶を獎勵 せら n 72 h 0

古事 ile, H 本

天照大神 天岩門隱の時に長自 が齊 服殿 成にて神 羽神 衣を総らしめ をして麻を植るて青和幣を造らせ、 天日鶯神 津昨見神をして穀の 木 (格) 植るて白 和幣を造

第四章 農業 0) 發展

尚

羽

毛

の類を着用

せることあ

6

神代記

の一書に少彦名命が鷦鷯の羽を衣とせることの記載ある

5 天羽槌神をして文布を織らせ、天柵織姫神をして神衣(和衣)ニギタへ た織らせたり。

元

五

ぬさはふ劈の姫が、おほろかにきてさぬうら薬の木. よるまじき河の殴々よろぼひ 行くか

紀

雄略天皇は少子部螺贏をして蠶を聚めしめられ

雄略紀。 日本鑑異

定安那 神功皇后攝政五年の漢人應神天皇十四年の融通王、同二十年の倭漢直 の歸化等。 (我が古代文學に現れたる衣食住、文學士阪倉篤太郎、 0) 加 歷史と地理第三卷第二號第四號) 阿知使主父子、 雄略天皇七年の錦 部 0

は其一例 なり、 古事 記 に之を「肉剝 鵝 皮剝 為衣服」 と記 せり。

門命などの 原始 天之石位 時 代の住 神 名 に就 あ などい るに ては、 る語 て見るべく、又土蜘蛛は即ち土隱(つちごもり)をなせる土民なり。 その穴居せることは殆ど疑なき所にして、天石屋、天石窟、 は記、 紀、等に發見するのみならず、石巢比賣神、 天石門別 神 櫛石間

然しなか 3 木造建築 も勿 論 5 6 72 b

つ磐根に宮柱太しき立て、 高天原 に千木高

大

殿

祭

铜

築き立つる確室葛根、築き立つる柱、此家長 の御心の鎮なり、 取録ぐる棟梁は此家 長 0 御 4C) 0 林

取置ける條様は此家長の御心の 取 結へる繩葛は此家長の御壽の堅 の変なり、 なり、取葺ける草葉は此 取置ける蘆蘿は此家長の御心の 平 家長 0 御富 の餘なり。

即ち柱を地中の磐石の上に埋め立て、棟梁、衍、垂木を組み上げて、葛蔓拷繩の類にて繋ぎ固

顯宗

紀

茅萱にて屋根を葺き、堅魚木にて之を押へ、竈の上には烟出しの孔をも設け、又空高く千木を

磐えさせ、床は高くして階をも付けたるを知るべ

これの敷座す大宮地は、底つ磐根の極み、下つ綱根は子蟲の禍なく、高天原は青雲のたなびく極み、

動き鳴る事無く、引結べる若日の緩び、取り葬ける葦の噪き無く |天のちたり(屋根にある烟出しの孔ならん) 飛ぶ島の禍無く、掘りかためたる柱、桁、梁、戸、牖の錆ひ 大 殿 祭 祝 調

但し右の如き構造は神祇或は天皇の住居にして、日光のよくさす地に建てられ、 中天に聳えたる

もの なり。

吾が宮は朝日の日向ふ處、夕日の日隱る處

纒向の日代の宮は朝日の日照る宮、夕日の日陰る宮・・・・・・八百土よしい杵築の宮

記

龍 m

風神祭祝詞

略

安見しゝ我が大君の隱ります、天の八十陰出で立たすみ空を見れば、萬代にかくしもがも

千代にもかくしもがも

推 古 紀

般臣民の住宅は大體に於て同じ構造なれども、甚だ低く規模も小さく、樓閣なども造らず、極

めて粗末なりし。

大縣主の家を見給ひて、天皇の御舍に似せたるを咎められたる(雄略記)にて推知すべし。 神武天皇が伊須氣余理比賣命の家を「葦原の醜こき小屋」と詠まれ(神武記) 叉雄略天皇が堅魚木を上げて造れる志幾の

殊に旅行のときの宿などは一層簡單なもしなり。

第四章

農業の發展

我かやしは假臓つくらす、草無くば小松が下の草を苅らさね

葉一、舒明天皇の皇女中皇命の歌

秋 の野 のみ草苅り葺き宿れりし、宇治の宮所の假盧し 思ほ

萬葉一、 皇極天皇 0 時额 田 Æ 0)

专 3 £. あり 家の周圍には垣を繞らしたり、古くは柴を編みて造ること最も普通 るが如し、之は埴土をよきほどの大きさに堅めた るを、 次 々に許多並べ積み重ねしなりと 1= して、又土 にて築きたる垣

大臣の王 大君の心を寛み、臣の子の八重の柴垣入り立たずあり の柴垣、 八節結しきり廻ほし、截れむ柴垣、焼けむ柴垣

の子の八重の柴垣下とよみ、地震か震りてに破れ

> Stir. il.

福

清 武 滥 il.

列 記

雄 祀

鐵もてさし堅めたるものか。 建築材に用ゐられたることいふまでもなし、 叉門ありて宮門は真木(檜)にて造られたり、檜は木の中にて最良とせられ、 金門の名稱 あり。 然るに金物をしげく打て堅固にせるものか、又は鎖を 門 0) 2 1= あらず廣

大前小前宿彌が金門陰かく寄りこれ雨立ち止

允恭記、 安康記

用る、 更に その他皮、例へば海驢の皮、 室内の設備調度を見るに、床の上には 絁などを用ゐたり、(絁などは幾重も重ねて) 而してその上に坐 多くは薦 (菰にて造れ るも の)を敷き、又は菅疊を

たり、 たり、 きた し又は寝もし、 る彩色したる文垣なるべし、 叉あや垣といひて床の周圍に帷帳を用る、 その 他室 寝るときには布帛獸皮の類を以て身を蔽ひ、枕は菰、 内の隔てとし、又は日光を遮るた 立薦は莚をつぎあはせて屛 叉立薦を用 めの簾あり、 風 3 席障子あり、 0 12 5 如 < 菅などを束ね結ひたるを用る 造 あ b, や垣 二は綾垣三 郊 席 野 置 子は 1= 叉 宿 莚 ると は 物の を用ひた 3 形 0 を書 防壁 3

8 0 なり、 葦原の醜けき小屋に、 座の 傍に置きて臂を掛ける脇息あり、 腰を掛ける具もありた bo

菅疊いやさや敷きて

武

記

群り Щ 0

型

6

景行記 紀、雄略記

ま) や垣のふはやが下に、 30 む 1. ろ(寝 席 皮 むしぶすま柔やか下に、栲食 川 7 U

顯

草 枕 旅 13 L ま) n 12

萬葉

舒明天皇の時の軍王及同二、 齋明 天皇の時の 有 間皇子の歌

さやぐが下に

神

10

EB.

多治比野に寝むと知りせば、 防壁も持ちて來ましもの、 寝むと知りせば 履 仲 の歌 記

店待つとあが戀ひ居れば、我が宿の**簾動かし秋の** 風 吹く 萬葉一、 天智天皇の時 額 田 E

安見しつ我が大君の、しし待つと異床に座し

雄 略 ill

大君はそこを聞かして、 玉纏の胡床に立たし

雄 略 記

倭文纒の胡床に立たし、しょ待つとわがいませば

飲 食物を盛る器は土製 あ h 金屬製 あり、 植 一物製あり、飯を盛り水を盛り酒を醸 し酒を飲み、酒 M

を注ぎ入れ、菜魚を煮るに用ゐたり、 第四章 農業の發展 而して名稱には筒(淺筒、平筒、水筒)あり、 五七 これらは後世の

のやうに淺く平らかな器なり、盌あり、甕あり、平次あり、高次(高杯)あり、 (後の瓶 子銚 子の 如く用 3 5 20 72 3 あり、 大鍋あり、 匪あり、

Ŧi.

0) < じり) あり、 葉盤 (平手) 葉椀 缶 (ほとぎ) あ 5 皆熟れ (推、解、三角柏、朴、青榕等)の葉を縫ひ綴 も土にて製した 嚴瓮(いつへ)忌瓮(いはひべ)あり、 るものなり、金椀は 金屬 にて 製れ 手抉 るも Tr.

(淮手)

は植物

りて作

b

00

此 n 等 0) 器 に飲 食 物を盛り た るを、 机の上に載せて、 神にも人にも供へ たりゃ 机 は「か

卽 ち細 き木 の枝の本来を切りた るを並べ集めて、葛などにて繋ぎ合せて作り tz りの

玉笥には飯さへ盛り、玉盌に水さへ盛り

新懇の --掘 心。 淺聽に驚める大御酒

櫛八玉神化鵜入海底、

昨出底之波邇、

- 毘良迦

Ŀ 高 り、悪 0) 腹 滿 -作天八十 ~ -C

天の甕わに齊 みこもり

みなそゝぐ臣の少女秀館取らすも、

秀館取りかたく取らせ、下堅くや堅く取ら

4

秀鎮取

らす子

れば笥にもる飯を、

列 il.

顯宗記の 新室壽詞

新年 祭祀 代 詞 华 記

出雲國造神賀詞

雄 記

草枕旅にしおれば椎の葉に盛 萬葉二、

かな木を本打切り末打鰤ちて、千座の置き座に置き足らはして 齊明 天皇の時 の有馬皇子 0

大 被

樂器の中にて最も重んぜられたるは和琴にして、之を彈きて神託を乞ひたり、神代記にある天詔

を

記

載

ナこ

h

叉

從

來

0)

史家

0)

說

に從

~

ば、

西

曆

紀

元

前六

百六十二

年

多

以

T

日

本

民

族

0

成

T

3

73

n な 5 其 材 料 は 木 乃 至 竹 を用 72 絃の數は七絃八絃ありて一 定せざりしものい如し、琴の外

笛 も あ b tz 1)

琴 から 34 泛 3

枯 野 船 0) 名) The 随 の流れ來 に焼き 其が徐に琴に ö. 竹 0 60 組 竹、 造 節ョ 竹、 本 方をば、

r)

0)

泊瀬

0

JII

ij 末 方 たば笛 総 體 告 紀

u

琴に造り

仁 武

德

記

應

神

烈

記 紀

6. 隠る 山 0) 御尾 の竹 九 なかか き切り 末押靡 かすなす。 八 人絃琴を しらべたること

清寧 FE 0) 弘計 Œ 0) 詠

旣 1= 大 1 原 發 始 達 時 (我が古 Ū 代 15 1: 代文學に現 於 3 を説 17 る 270 はれ 衣 た 9 食 たる衣食住、 住 を 是 北 從 述 文學 來 3: 3 史 1: 一阪倉篤太郎、 家 1= 方り 0 傳 て、 統 的 歷 說 朝 史 明 鮮 3 地 支 1= 理 那 第 て、 との 三卷、 交通 何 第二、 N. 3 1-第 之を t 四 h 疑 7 第 Ŧī. は 號 農事 すい 機 本 論 織 亦 0) 術 之

人 te 0) 天 3 皇 採 米 1 73 1= b 邦 b よ 武 2 b 7 あ h 先 车 博 5 10 立 代 士 其 聖 3 つこと 紀 叉 他 ことと せ 新 日 b E 本 思 想を は 八 T 然る + 海 懷 决 年 中 1= 1= L 1= 史學 文學 して、 T 亚 立 博 者 韓 せ 此 3 士 1-0) 頃を以て日 從 文化 內 B 藤 ^ ば 虎 を 其 輸 國 次 凡 郎 入 力 本 ĺ 氏 2 0) 0 耶 12 强 0) 統 盛、 所 蘇 る 為 論 紀 的 め 人 1-元 或 t 民 0) 家 n 頃 H 0 0) ば 73 本 智 發端 3 0 能 發 日 ~ 0 と見る 本 L 發達 達 を促 開 Ē रं, 國 5 ~ 0 L 1 b 紀 72 旣 是 3 1= 元 から は 本 \_ n 後 如 韓 寧 書 諸 ろ 漢 亦 崇 或 0 此 等 初 神 說

章 業 0) 簽 展

第

几

なし、 L 久 寧 ろ 5 家 支 强 那 盛 文化 な b 0 感 L 72 化 1= め と解 依 T す 適 ~ 26 宜 73 12 h 或 と云 家 0) 13 成 立 る 多 成 せ 2 も のにして、 書契 0 採 用 の遅 カコ

ず H. 本 0 材 0 0) 內 al. 依 L 料 藤 T 錄 古 1= 博 今 0) 史 依 士 左 確 38 7 は 1= 實 推 從 內 究 之を 13 來 藤 3 せ 日 博 支 6 研 本 究す 史 士 那 n 家 0 0 ナこ 歷 3 3 日 0 を 史 な 研 本 辩 Ŀ t b 究 3 古 h け は 之を研 0 外 た 狀 國 3 何 態 を 0 n 究 材 不 1: 0 E SE す 料 滿 肝 す 3 足 代 10 は、 とな を問 る 依 結 h 論 洪 T は を 結 艺 -3. 揭錄 2 -日 論 本 本 0) 0) オタ 史 得 國 JE. 30 3 意 0 L 3 所 研 侧 370 究 せ t 南 3 3 5 3 6 (i) 觀 ~ ~" 3 す) 370 祭す 1 3 13 支 18 固 那 3 信 を常 ょ 史 せ h 0 200 0 侧 3 事 1 ~ 1= h 外國 かっ 5 1 日

上古の狀態文學博士內藤虎矢郎歷史と地理第三卷第二號 [P.3-8]

H

本

大同 U, 方に なり 8 互 東 たり 1= 洋 YI. 楚 富 11 史 本 國 燕 から 附 然れども之れが 倭國 益 戰 强 近 た成 國 兵の 21 々 南 0 として支那に き基礎 燕に 話 嶺 術 山 か 脈 競 至 41 面 最 して戦國に入るに從つて、 ため を形 3 0 うって 間 ら異國 谿間 孁 1-成 知 支那民 同 力 ميم 0 棲息せ しと云は、 れた 0 0 言 好 多差 族の 代なり 話 展 3 る苗 To n 13 は支那 用 T: 務 發展 る燕 B ٤ る 族 を追 著しく 7: 60 0) ふた 4) 0 0 戰 數十 或 か Z 放 國 得べ L 7: 擴 40 5 0) 大し、 末にし in め 0 秦 國 1 迹 依 東よりして遙かに朝 內部 々漸 11 支那 春 7 巴蜀北方を 次併合さ 秋 其 あ 0 11 此 りて 發 末 春 末年は東洋 年に 腿 秋 併合し、 れて、 0) PU 戰 面强 狀 11 國 既に南 態 時代に於て 九 鲜 國に限 其末年に ・全體の 趙は北 知 0 牛まで 方に、 3 を得 5 各民 方 は僅 、疆土分 3 、し侵略 吳若 0 ٨ 族 國 旬 か。 15 奴 0 到 とり 外 9 3 + 簡國 õ 戰 は 越 端 重 内飢是れ 0 皆外 至 を開 內外 如き 一要時 n ij. 部 極 5 期 夷國 海 日 漢 向 其境域 IJ 0 5 時 -0 支 代に 發 而 ざりし た 展 1 12 4

斯 4 ろが 3 0 7: (to く職 1= 益々 時 代 其膨脹力を増加し、 よりして既に 支那の域 遂に東 11 朝鮮 全體に於て外に向 0 华 位より、 北は河漢 0 て膨脹 0 1 南 5 ٨ 西南は安南地方に至 4) ナ るに、 秦が 天下 る迄を併合して、絶大 加 統 して其力を

h

國句扶 の麗餘 出國國出 現歲高

R

族

的

國

家

た

2

浪と外漢 人支のの 那建疆

流幽域

5 流 或 家 的 淑 70 た 建 漢二 形 に訓 0 成 練 伦國 7: 攻 t 入 u 50 3 3 12 形 此 程 成 T: 朝 々 腿 11 0) õ 鮮 脹 抵 生 0 约 衞 抗 11 党 活 力 狀 滿 11 時 £ 0) 戰 To 態 秦滅 現 素因 國 10 以 出 0 4 び漢述るまでの 加 死 猶 加 3 作 3 未 7: 開 是 秦 5 do 75 1 ij. 1= して 至 Sh るまで 7: 部 漢 Ö 蓋 間 落 1 0 70 苑 恐らく 0 初 0) 生 内 間 d) 3. 12 亂 1= ~ 加 か。 脫 II 0 11 為 5 當 外 其 T ず ざる 0 85 時 國 1= 支那 12 圖 流 脹 頓 土 挫 人 20 繼 着 込め 1 續 民 0 流 4 族 30 5 殊 1= 浪 に湊 12 变 浸 者 ざり 漸 から 那 到る 人に 0) 4 L 膨 1 處 依 脹 8 200 ~ 3 -( 疆 0) 刺 外 to 以てそ 形 激 It 流 成 0 依 れ 4 胖 れら 込 is 漢 何 みい n 0 たして 7: 奴 珊 3 大 m 域 國 して 各軈て のに Te 形 其久しく 成 在り して、 進 24 咱 國

漢 理 韓 义 か 受 志 Œ 斯 0) けけ くて 部 莽 族 7: 縣 據 11 肝护 前 代 6 to 2 漢 液 音が 12 於 末 時 Œ 2) まで 等 5 猶數 32 初 は高 其 -T: 此 質 等 0) 旬 3 部 共 題 土 の関 落 國 0) 地 75 戏 uj 0) 果 分 出 告 7: 现 DE. 住 12 1/2 11 見た 土 民 ナンリ n , 11 着 IJ 土 1 から 他 族 蒲 恐らく 如 0) 中 民 部 より け 族 12 分 1= して、 之を 種 6歲國 0 後 なども 措 統 共 治 漢 45 統 者 に至 此 支 Te 者 那 頃 出 は漢 馬 形 0) 7: 人 韓、 成 東 75 北 ő り、 辰 f 當 0) 韓 16 75 高 等 7: u 地 11 ること 旬 漸 カ 陽 に於 若 卽 統 旋 ち 王 11 12. -( 非 12 韓 か。 時 傾 らず 17 旣 16 0 の高 0 扶 部 70 知 期 旬 分 無作 國 0) 3 侯 如 0) 3 L 出 漢 11 现 漢 於 た 0 U 封 明 書 頜 1= 地 3

H 人 1= 本に 为 加 倭 國 3 斯 狀 燕 勢 かん は當 1/2 記 か。 0) 入込 時 關 7 5 H す 係 水 to 24 12 15 來 旬 7: IJ 0) M 24 並に 咸 か。 波 如 及 最 韓 t. け 計 ざり n 初 E 國 0 交 0) f 通 加 ځ II 其 交 け 想 通 漢 像 0) 而 (0) 得 狀 L 郡 態明 -( 縣 ~ から 倭 II 白 人 す 百 か となり b 餘 さり 阅 勿 7: 漢 論 1 õ 交 は かど 本 通 11 矢張り \$ 海 外 0 已 1= 1= 漢 歪 あ 和 朝 IJ 0) 武 7: 6 鮮 なり 帝 0) õ ナニ から 朝 L d) 勿 10 無 傳 漢 明明 70 湖 此 死 書 縣 4 1-8 B 支 樂 75 罪 那 浪 1 7: 0) 0) 0 植 õ 末 以 中 後 倭 75

II 30 支那 更 22 1= 7: 11 5 0) 形 人種 錄 迹 明 族 か・ 75 32 6 11 3 す。 から 此 如 勿 + 時 代 見 此 0 解 倭 倭 11 自 11 0 分 炒 狀 0 態 取 11 6 3010 餘 本 所 0 ٤ 西 60 75 华部 ij 3 から 當 如 全 時 體 交 た 通 意 單 部に 味 0 實蹟 す 落 õ 12 B 的 近 0 0) 來 生 して、 0 を營 掘 27 势 聞 等に T: 倭 3 に過 依 人 -加 益 九 ざず 州 明 居 確 明 75 7: IJ 白 9 統 ٨ 族 か

體の國倭

西は人

部日百

全本餘

0

委は

倭

n T 出 泉が IJ, 入り來り、 は叉時 t 大な 明 3 0 瞭 さり 現に九州 3 U 後 針 なり 1 -0 銅劍 12 係 例 14 來れ を有する へは、 後等 到る處、 か。 0 北部、 0) に変 u 南 111 但 カラ 支那 見 0) 大 ٤ 邊より中 游 44 [/4] 和 旋 5 等に 0 沈 国 文 2 0 こより 化 於 7 紀州邊までに於て發見さる か。 7:0 100 所 らず 高ら た横断 前漢時 た見る 彩 4 伊 企此 ること分明 に達し、 というな 代の 0) 事に就 消 形 13 大 内に 朝 と思めらる 方は山 -( 鲜 عمه 11 IJ. 入るも 0) 別 南部より 7 所 に意見な残装する 殊に今日最 あり。 で傳 た見、 ٨ 古鏡等 越前 方は對 殊に 1, 越 を登見し、 ふり ET. 前 Œ 馬壹岐 史 莽鏡 地方迄達し 機合的 J. iL 0) 疑問 た網 又九州北部に於て 其形式 1. を傳うて、 3 11 それ ~ 3 ٤ L せら 幾 ٨ 内门二 3 1. その 九州 0 0) 然るべ 入 る銅鐸に、 美漫 分 5 北部より 们 ま, き港 0) 4) に發見の 迹 一江近 又美 漠 0) **炎那文** 17 より 13 古 來 渡 内 鏡 に至り 化 洲 2 と共に -15 Ŧ. 傳 東 14 茶 3/3 沿 地 0) 标 盆 貨

るなり 元二 7 に釧鐸 45 0 つて、 0 一年に から 恐らくは、 所 如如 より 等に於ては 其久しく 3 至 は戦国 IJ 見る 日 支那 總統 本 Œ ときない 末 莽 11 0) より 時代の と交 島 くより して日 國 前漢 是れ 於 頃 支那 4 本 に至 る此 統 に浸 5 に於て、 製 る間 亦 統 的 0) 訓析 國家 7, + 的 時 即 5 0) 即ち支那 國 1: 5 15 支那文化が た 對 形成 家 か。 りに 統 岸 0 首 する に於 0) 朝 颌 的 ず) らず、 11 國 鮮 に先立ちて、 -家 199 部 周 卽 洲 代の 70 落 5 形 支那製に做って新たに 等 的 不 成 0 文化 11: 活を管 9 奴 大陸諸民族等も、 3 旣 U) E 運命にまで進みた に文化に於て多 系 統 0 3) る土 封 を受けた 號を受け 着 漢 る銅鐸 H 族 本の 13 0) 72 A. 1 漢 3 0 3 地方 獨立 0) 力 3 即 じつついい 0 色で 漸次 漢代 綬 衰 Te か 示 ん たるに 領す 加力 統 U) 文化 7: 而して るる 0 7: 楽じて 1= る遺物が た代表す 至 0 か。 12 後 獨立 漢 思 0 るに る鏡 0) 多数 0) 初 0 5 と思は \$ 形 给 態を 0 红 發見 とに依 70 THE 应 以 3 I II 殊

3 當 現 0 今 此 2 御 0 のにして、 鳳 委 奴 期 た降 32 Œ 0 3 II 從來 傳統的に 7 型 德 0) 色 太 ま) 子. な 太子 0) 法華 す 解 時代の 釋 其 \* 30 表 疏は、 れた 前後 心に大 0 まで用 から 其本文は六朝 委國 9 あら 上宮太子 江山 れた 倭 風 弘 0 0) ること明 書に 書 倭 مع 0) 字 してい 0 白 所 と同 た見る なるを以て、 其 じ言 0) 表題 薬に當い ともは。 しは粉 初めか てけ 委 時 -代に於て後 3 漢に 倭 1= 相 غ 交 同じ 造 通 75 1. 4 22 0 用 居 委 3 普 15 から 奴 法隆 國 如 一寺に 7: 0 32 £ 藏 大 和 0) 音 れ

くは太

胩

代に

ナ

和

0)

朝 なり

延

5

れ居たること

疑

77

から

L

此最初

0

辨

釋

70%

本

國

1/1

心

主義

0)

國

史家によりて、

故

なく

filt

3

n

來

W 子.

2

II

子 II

0

不當

を断 と解

-d= 釋

3

所

以

75

呼-所 時謂 代毕 彌

> 居りて 派造 別までの 居り 此 委奴國 نَ 明 記事なれば、 と交 卽 輸 5 を知 出貿易品の審査をなせりとあ 通 E 後 0 111 3 EP 0) 事 太宰 筑前 後漢 と思ひ KiF 0 0) 合す 志賀島にて 時 0 B 於て n 0 II. か。 矢張り 筑 怪むに足らず、 發見され 紫に U 同 様の 出張して、 此 たるが、 狀 志 態なり = 0) 之は尚 海外 國志 倭 人傳 しこと 交通 0 は恐らく、 倭 後代に於て足 人傷に 推 0) 文書を 測 す £. 3 を得 魏界に依 司 ij, 博多 利 氏が受け 併 1 0) せて U 地 方に、 -0 刨 居た 國 書 5 大 か。 Œ 3 0) 和 \$2 倭 日 ED Œ 魏器 たも 統 0) 本 率 國 領た Ŧ. 预 عهم. 江後漢以 4) 0) る朝 居 るべ 即 た 延 12 き職 みも U あ 大 ij 内 務 解 0) 0) 氏 其 前 者 预 釋 4 控

に對 呃 1 3 待 £, 遇 7, 此 随 時 3 11 鄭 Ħ 重 本 0 2 西 华 部 其 た 國 統 E ED 45 0) 3 國 如 きょし 家 成 V. 海外 L 共 0 大國 1: 1= 相 與 當 ~ 1-る形 大にしてい 武 0) E 文化 2) を則 も亦 居 相 當に U) たるなり 進み居 16 3 た 以て、 漢 の之

0

0)

當

75

3

るなり

出に三 [11] 恐らくは 0) 時 韓 代に當るか充分に明 0) 未だ國 後漢 0) 初 家 0) 形 H 4 かっ 0 た ならざれども、 統 成 30 ざる諸 的 國家 部 0 落 發端とも 等ろ此 二對 1 ては 見るべ 頃 を以 4-大なる勢 此 FI 不開 0 胖 力なり 代は 国 0) 光 じに H 元と略ぼ定むる方正 本 相違なし、 0 14 半部 21 さ れば日 朝 鮮 當なるべ 0) 南部 本 0) かまで跨 傳 说 的 0) 15 歴史に於て 领 有 當時

斯 dei せしめて、 12 ふり 肚子 代な死 後 再び統 -E 八十年 せり、 の基 加 之は予が 經 -礎 the 開 嘗て H きたっ 本に於ては崇 老 る時に當 たる 如 3 れり 哪 天皇 H 本に於ては 0) 10 卽 5 倭 後 漢にて が続が 天照 11 大神 柯帝 靈 0) 帝 御飯 0) を奉じて、 間 内 亂 か 國 U 7: 0 土 3 家より 1= 原 颌 土 It's 所 TE

に支那 ても各 1i 造 III. - 块造 绚 明 [9] 換製 家屋 三耳 後漢以 0) ブシコ 提せる植物 H 0 所 仁 鏡 後 0) の交 形 鑑 法 0) -發 通 70 6 注 我 £ TE 其 促 から 程 古墳 ~ 0 繁に 1-銅 出 して、 鉾 士 至 禁 U, 0) 鏡鑑 於 其 に於て、 12 時 より 代に於け 盛 以 H 始ど悉く具 る支那 六朝 水 製 1-0 かけて 0 3 鏡 0 備 4.0 盤 九 りと 11 出す 11 様に 古 到 UN 「墳より って る所 なり、 可なるべ 0) 出 古墳に發見 づる 古墳 遺物 1, 0) 構 殊にそ ٤ 5 1 11 -0 盆こ れ 0 11 頃 丽 鏡 達 して支那に於 館 0) 如 がも當 支那 旣

是等 刀劍 地 聐 本人 ナデ 0 でに附 信 0) には之 生 仰 华 产. 着 た 關 0) 類 係 叉は ま) -和 至 4) 松 鏡 - ( 恐ら 鑑 は、 -.J3 稱 た。 (d) 支那 うく目 5 包 7: öt 3 など õ 1= 本 3 か。 於 人 0 4 -( 0) 0) 外 思 る痕 愛 11 後 女子 るな 迹等 漢 4 E 0 より 石 21 [5 から 器に於 六六朝 為 米 8 3. -( 特 5 TI. f IJ 漢 時 別 -11 代 製 支 造し 盛なり 最 那 3 進步 0 輸入 絹 1 帛 1 玉 せり から 7: 器 盛 Ö 0) 換製、 I 思は 輸 藝た 入 1 3 思 3 5 3 沧 II 琅 22 金 3 7: FI: 0) 3 5 精 0 3 た 巧 勾 0) 老 75 给 盆 3. 5 3 To X 13 0 見 た TI 時 胃、 恐ら 發 11, 开 12

六

74

く認に 雙號 u 化 より 10 ども、 漸 人の 古 着 加 よりり 代 今日 dir 具 通 史 137 美 郎 企覆 さた 譯 0) 0) 6 官 老; -p 證家 n 0 存 书 輸 1 7.1: 好 家 外 7: 0) X 鄉 IJ 支 若 11, 柄 们 後 0 3 CN ٤ 那 0 3 Pil 其 世 厚 昉 9 思ふなり 者 0 11 扶 1/2 0 子 11 ない Ŧ 温 徐 置 75 任 家 等 小 ア 侯 78 0 等 造 4 () 45 " 晧 餘 から E 7] 均 =/ 目 书勿 1) 其 瑕 水 II 異 他 動 f 0) 0 0 6 25 清 家 0) すり 如 生 西 3 きる 點 3 £. ブ 11 過ぐ 7: 3 至 12 狀 九 於 生 二家 3 0 態 州 刀劔 古 -( 活 5 72-II 部 II 10 代 位 u 服 i. を背 なし 0) 及 から) 1017 东 帝 其 1) 生 得 Œ La 21 7: 135 儿色 网 活 7: u L 其 毛 ることな U 等 其 他 颂 舧 思は 思 3 る豪 + 州 0 0) 想 老 生 級 如 0) 郷して £. 3. 省 õ 16 -3 0 To 0 にして、 低 部 聖 必 1/2 地 港 生 級 派なな 方貴 要 くに、 活 德 U) 及 太 L たない 者 び居 子 師 書 0 族 0 契 無 生 等 些 n 如 闇 活 居 II ij 類 或 こって 7 7: 70 0) 12 偉 簡 皆 ば自 75 8 服 單 叉斯 支那 に洗 人 37 朴 を思ふべ 10 た 5 72 12 着 0) 產 使 3 たり 輸 松 加 40 出 狀 用 入 5 3 即 5 古 L 45 U) 位 T, さり 制 1-木 墳 3 思 勿 吊 過 3 0) たる 素 1 之 11 決 山田 皮 7/2 養 大 かど 別之 -た 0 0) 11 表 和! IJ 纖 3 現す 維 137 延 75 今 から 孙 是等 あは、 等 企 IJ 0 21 か。 き前 11 0) 6 11 111 13 作 30 Si 瞎 目 to 全 本 礼 3

- 2 なり。 0) 去 觀 11 念 於 は 1) 卽 後 10 明 7, õ 漢 自 統 以 聖 15 德 後 1 太 0) -子 朝 機 時 關 時 從 代二 代 政 來 11 0) 交 辿 於 淮 器 -( 41 T 賀 12 函 並 易 II 1-史 70 史 編 取 書 から 纂 論 契 H 10 3 加 なす H Ė 1= 7 3 取 機 き基 關 b 扱 30 5 1 3 礎 0 -13 となり 統 治 2 15 歸 機 7: 化 關 人 名 õ 70 0) 3 分 史等 0 BH 1= 60 確な 1 た 3. -( 便 觀 0 念充 用 Ù 聖 覺に依 德 分 太子 7 13 發 U 等が 述 -( 之に t Ü 淅 ざり 次に is 加 之 ~ Te - ( 記 所 總 錄 41 攪 70 7,5 4 国 作 5 0 uj から 15 對 0 歪 す 5 3 22 あ 他 る 名

書契 化に B 0 事 依 1= 情 0) 採 右 用 0) 適 如 遅れたり 宜に國家の 34 韓 カジ の文化 解すべ 成立 た 日 輸 本 心砂す 入 12 4 海 3 1 から 孤立 至り 7: St) 7: 2 なが 0 日 3 本 5 0 0 發 8 達を促 して 其 図 寧ろ如 したり 力 0 强 盛 斯 (0 人民 家 3 かず から 如き 强盛なり 0 智 事 11 0) 1 發 為 達 決 £, D して之れなし、 1= 旣 高 旬 韓諸國等 雕 久しく支那文 百 濟 0) 上 新 羅等 3) より 化 4) 0 7: 3

聖 德 太子 0) 内 治 外 交、 文學 博 -1: 內藤 虎次郎, 歷史 と地 理 第 一卷第 號PP.6-

斯くて其後に至りて

(1)人 す 盛 ~ 12 377 0) 難 增 大 氏 3 加 73 0) は 結 大 3 和 1= 合 民 至 よ 族 h n 浉 h 0) 領 1 分 是 有 離 12 1 3 す 地 地 力 2 ·越 0) を大 自 I は 然 なら 其 0) 數 政 治 73 8 12 0) 7 中 ば 從 75 11 よ つて 1) 1) 在 隔 來 b 13 0) 氏 る 0) 制 と遠きに 度 は 之を 從 維 ひ 持 共 す 當 3 處

(2)開 70 大 文 化 犯 開 氏 せ 和 0) 6 占 發 寸 達 有 3 12 は 72 寸 は 3 + 3 地 -}-所 11: j 1= 地 L 6 的 0 4 方 T 利 すい 用 法 3 自 1= 小 氏 收 よ 5 -3 から 穫 共 0) 0) 分 增 外 な 0) I 6 な االر < 必 す 0 0 要 1-從 非 75 0) T 指 3 常 他 掉 73 方 3 0) 1= 7 政 收 於 穫 放 1= T 耕 的 0) 此 耕 作 增 训 作 せ 加 同 낖 3 0) 占 艺 む 行 有 13 0) ~ 洪 73 カコ n 5 12 \$2 ず、 耕 ば 3 12 作 盖 必 0) 然 行 方 耕 1= 73 13 作 於 6 2 + 1 地 限 9 15 b 地

註 大氏 政治上の単位にして

小氏 は其下に在る經濟上の單位なり

氏 0) Ŀ 0 £ 長者 0 家 權 -1: 11 氏 人の 何 等 1: 0) 制 立 5 あ 其 3 制 的 支配者 75 IJ 生 彩 Sil 奪 0) 權 た有し、 奴 急謀に賣 ることす 5 #. 權 內 13 か r) 兀

0)

斯

戸法律上經濟上獨立の人格な有せず

個人 況んや個人をや

於てか 小氏に許すに永久的の 占有權及使用收益の權を以てする要あ るに 主 50

證 (1) 是れ 部。 の制」に於て多くの氏にそれなく官職を授けたり、 工業が家内的仕事の形式に於て起れるものなり。 木工部 漆部 等の 如 (横非時 冬著日 本工業史一 弓削部、矢作部、大師部、 頁以下) 此等は農業を主として傍ら之を營みしもの 精多部門 鞍部、 服部。

(2) חל 之 Fi 0) 分裂に 際し、 土地 0) 使用 收益權 の相 續に開す る詳細 0) 規定大化の改 新にこれ き)

3 8 固 のは より 小氏 大氏 なり、 は其占領 而して各 せる上 小 地 0) 氏に属する戸 所有者として認 は之を共同 W) C, 2 しき、 的 1 耕 作 此 45 士 3 地 に對 も 0) なり して永久に占有權 で有

(3)宗教 を み、 相 手 然 0) とせ 思想 るに ざる 佛 0 變化、 教 は は 特 人の 1 佛 注 教 Ŀ 意すべ 1= 0) 立ちて之を支配 傳. 來 10 より t 旭 する 12 b 支 從 (i) 來 あ H ることを 本 人 は 教 神 2 たこ b て崇拜 此 個 난 人を 3 相 は 唯 洪 祖 7 先

氏

0)

殊 L 存在 て佛 元 來 0 教 日 なは佛陀 思 本人 想 を喚 共 を信 同 起 0) せ 仰することを以て、 祖 h 神航 は 大和 民族 全體 各個 の代 人の直接 表者 たる天皇により 0) 義務とせり、 7 祭祀 則 ち 禮 那せら 個 人を覺醒 るしの して 孙 個 人的特 之に反

かっ 3 動 機 0 醞 熟して大化(大化二年 A.D (9F9)の改新來れ 5 弦に 姓 0) 制 廢止 せら \$2 T

12

ば

73

法 h 公 氏 1. 1-と官 1) 軍 0) 罪 事 位 職 之に とは E 戶 んと戸 か 反 4 して h ٤ < 士 分 0) 雕 邹 地 家 談 0 裁 使 U) 决 今 私 用 事 等 收 P 氏 1= 益 13 殊 0 悉 1-權 L 經 7 は 共 は 濟 氏 政 E 1= 治 屬 氏 0) 之 上 事 せ 及 す 13 1= 法 谷 當 L 律 T 戶 b .E tz 獨 戶 0) 立 22 職 して 1= 3 \$ 分 圖 之を行 す TE (是 失 3 こと ひ n IE in 天 2 ことと 戶 皇 75 よ h 76 0 To 高 な b 1= 12 3 但 在 h 地 て戸 位 1= は ょ 南

個 大 人 化 的 改 思 想に 新 は 基 共 產 < 政 的 治 基 礎 を 以 0) T E -11-1= J. h とす T 2 K 3 1= 0) 制 ま 度 1) 13 を b 打 破 之を他 直 接 0) 語 1-1= 臣 T 民 6 沙 統 ~ ば 治 す 君 3 權 君 を大 主 0 1= 政 擴 治 張 L 卽 12 ち

寶 b 3 C 3 其 律 70 3 T 精 此 改 分 JE. 0 當 法 神 73 瘾 中 とす は 律 典 世 は 大 3 (刑 實 3 ~ 唐 制 律 法 0 78 分 73 的 摸 此 规 3 大 寶 倣 定 ~ 寶 典 せ は は *i*,) 3 實 年 唐 戶 1= 及 0) 法 を摸 Ł 1; 布 相 世 續 オレ E 紀 倣 權 300 J. 1 變 t 形 器 6 702) 當 --す 世 3 12 ナレ 時 T 规定 8 旣 世 紀 1= S 0) 法 かる 存 は 1= 典に 殊 至 せ n 3 1 E 3 老 然 + 制 あ b b 度 实 を 3 介 世 HI 麥 す は 船 之と 0) 1-酌 大 明 Til. L 兄 治 里 b T 7 編 皇 (1) 75 子 法 行 2 h 及 典 12 13 鎌 改 實 \$Z 3 艺 足 E 際 た 0) 0) 0 3 0) 73 73 際 民 72 寸 律 情 h ٤ 所 1-1= な は 大 63 應

殆 18 觸 3 1 2 73 かっ b ٤ 5 S. 口 本經濟 史 論 76) 以 T 見 るべ

以 Ŧ. 里 德 為 太 主 -}-所 0) 憲 任 官 法 ---E 皆 條 是 中 第 Ŧ. 臣、 + 條 何 敢 1= 與 \_ 公、 司 賦 造 歛 百 勿 姓 -2 あ 5 是 ĝl 當 時 15 於て 重 大 73 る意味 多

歛

百

姓

非

君、

民

·ME

兩

主

率

+

兆

第 匹 童 農業 0 民國 無非兩二

主書

赤 此 事 收 0 0) 屬 0) 北 3 8 NE Ŧ. を 大 78 大 部 ~ T 6-宝 化 開 250 改 朝 I'I 直 據 直 改 き給 革 3 J. 廷 族 接 新 轄 15 朝 0 0) 1 1= 政 は 延の 1= 實 ~ る 附 附 治 日 る L 行 3 とな 屬 圖 本 は 公民 T は 0) せ 1 0) 勿 1= せし しむることとなし 3 制 實 -論 して、 たるもの 度に於て 3 1n 當 E 0) 型 以 胩 0) 德 前 恰 0) 太子 L な 孝 3 至 非 1= **b** 於て、 德 IIJ つて少 當 て子代、 0 治 天 なる 憲法 たり、 H 維 改 天 大革 並 新 なく、 新 第 1= 入部 CK 0 以 \_ 十二 1-際 此 前 命にして、 大化 日 共 4F. 0) に於 條 73 皇子 實 版 實 U) < け 行 籍 13 改 賜 國 永 改 等 新 3 0) 1= (= --任 還 新 H 或 1-0) 外 一造政 1-E 感 以 時 本 なら 主 同 前 13 0 あ Įii. 治、 なしとの 12 3 政 0) 於 連、 1) 3 治 狀 氏族 給 7 は、 0) 伴、 朝 1 態 ~ 主 3 1= 延 目 政 義 造、 天 あ T 间 本 治を一變して、 を公表 智 b 御 轄 臣 天 名 國 13 民 0) 皇 は多 1) 人 15 造 L 民 0) 0) 功 開 小 入 所 < 箱 な 部 有 は 1= 大一 等 난 IE 歸し りし 3 族 統

執 洪 0 3 徐 理 1-藤 想 及び 原 1= は より 洪 已 氏 ては、 12 カジ 識 て、 權 見 氏 力を 0) 族 後 之を 時 政 代に超 配 龍 治 4 酬 斷 0) 天 \$ 質 世 皇の 越し高 AL 1 にして、 ば、 顯 建武 は 後三 世 邁 中 3 カコ 75 計 興となり、 條 3 1 院 规 る時 b 自 1= 模 代に あ Ink 30 院 3 有 最 ず、 せら 於 0) 近明治維 如 て、 共 か 就 十二條 英 大 L 主 統 か 新も遠く大化改新を模範とせ 出 知 で之を 0) にあ 3 思 ~" 1 想 3 回 は 如 復 啻に 常 き主 L 1= 給 则 大 義 ひ 化 を 民 0 改 發 症 No 新 表 家 底 は せ から C, 1= 型 權 潜 德 n もの 力を み 72 3

要 文學 描 カジ 政 73 よ 力 は 見 3 12 h n 1= 治 濟 to 平 做 h 理 階 カコ 3 to tz 1 先 ば 想 級 德 3 的 n 2 を 3 3 唯 3 相 0 h --統 ナこ 73 ~ 太 3 北 弦 U 内 共 ば H: 5 子 3 物 耳 3 h 1 7 1= 根 武 3 史 政 藤 1= ~ 聖 Initiative 當 治 至 導 本 斯 家 L かっ 觀 0) 虎 德 不 は 3 6 3 < 的 0) 時 次 7 U) 幸 太 實 跳 中 立 聖 tz 郎 ナこ す 15 理 子 1-1= 其 場 德 於 想 梁 3 块 3 歷 政 0 聖德 集 偉 太 1-78 こと及 史 後 J H 治 借 7 績 b は 發 權 3 子 0) 3 は勢 時 政 諸 す は 太子 するときは 為 後 1= 世 的 抽 之を 1= 基 b 關 3 h CK 政 理 11 は 0 條 共 治 第 1= 3 ナこ 2 3 係 勢を との 太 より 6 73 後 7 0) 0) 自 者 基 子 斷 外 す 卷 72 0) h ITY 語 ٤ 解 T 時 8 第 1= 3 13. 3 院 論 5 8 は せ 描 代 成 歸 內 將 寸 L 如 太 よく 6 す 小 1 L 號 カコ 藤 3 20 何 13 子 \$2 於 n < ~ 博 72 御 3 あ 這 3" 1= E け 30 た 醌 所 3 20 士 म 般 h 1= 3 治 13 8 3 酚 0 0) ~ 73 0 8 政 論 首 370 型 正 維 同 天 5 消 b 3 論 治 內 皇 斷 當 新 類 接 Z かっ 息を 12)0 的 78 藤 0) 0) あ は は 0) な 73 1= 之を 當 尚 III 出 3 理 3 動 博 共 後 道 h 當 岱 想 當 立 因 來 士 中 12 n 破 1= 3 事 な 第 場 時 當 此 h 時 3 0 0) す 發す 聖 を 3 カコ す 集 0 65 時 時 3 社 3 則 德 6 次 有 す ~" 代 權 0) E 3 太 ると云 を、 かっ 5 h 乃 す ~ 會 的 加 如 1= 0 1 子 藤 1 6 0) は 政 至 < 會 1= 聖 す から 政 凡 治 第 思 は 原 何 L 德 2 ٦ 治 寧 Ł 平 想は T 氏 漸 統 A 何 T 太 ~ 雖 但 德 的 聖 3 0 次 六 3 徳太 きなり、 子 權 時 理 3 L 太 經 兎 此 封 0 里 勢 健 勢 0) 濟 建 想 勢 子 論 8 1= 內 かと 之を 的 子 化 か 跋 人 0) 角 接 13 治 若 描 情 10 預得 扈 的 的 抱 も カコ 日 祉 カコ 態 よ 8 < 歷 かう 動 0 L 5 と權 は 本 交、 h 抑 は せ ナこ 天 何 史 \$2 1 0) h 必 觀 3 T 的 12 其 あ 3 7

政

書

1=

整

愕

난

L

8

6

\$1

12

3

は

日

木

間

以

來

新

72

な

3

外

交

1:

0)

紀

元

7

3

3.

~

L

聖

德

太

子

0)

內

治

0

日

沒 化 ひ 洪 山儿 會 今 等 而 3 廷 0 は 處 בנל 13 集 L 人 75 邊 的 H な 殆 0) 外 天 T 逐 は 5 權 0) 0) 權 0 3 各 翠 子 共 1= 交 盲 證 的 力 h 爽 國 官 41 全 統 階 此 t 左 行 H 主 0 書 交 < 内 70 73 h 級 0) 1= \_\_\_ 中 不 生 0) 示 0) 藤 年11 0) 70 38 根 h ょ 等 間 權 -d. 平 す 如 博 政 以 水 3 カコ 老 3 30 1= 3 7,0 T 如 1= 民 的 5 士 恐 附 0) 朝 物 得 階 思 性 ざり 0) 3 6 2 晳 創 質 延 せ -j. 級 想 ナこ K 全 委 5 史 < 1= Ŀ 13 ずの 1= 1 は 10 然彼 13 收 雖 引 n 經 慕 任 0) 3 3 Ł な 太 世 12 利 必 降 8 3 0) 濟 1 府 b 3 觀 8 ٤ 5 外 子 b 益 如 1) 史 0 對 親 恐 的 點 3 よ 權 明 \$2 n 13 < 等 受 6 す -情 1= 5 h 治 () 力 8 筆 隋 太 < 0) H 態 3 T. 60 0) 維 此 は 辭 78 小 6 子 1= ち 維 0 ~ 新 煬 18 執 野 通 以 大 T ば 持 3 あ 12 0 之を 譯 前 子 用 5 妹 革 帝 1 () 3 111 2 10 \$2 子 1= 外 0 冠 ナこ 3 難 命 民 6 L 0) 對 交 3 11 b か 18 0) U2 階 ^ 3 交 な to 加 L 0) L 處 級 T ば 2 倨 0 方 63 は 見 沙 6 理 皇 發 8 财 傲 7: ナこ 勝 は 0) \_\_\_ L Democracy F1 な る 别 せ < 全 若 加 力 知 72 n 3 ~ (" 0) 6 國 何 以 且 ( 浩 b 3 1 隋 名 家 7 聖 in 海 解 0) 級 居 人 之 德 0) 家 12 0 4 L 0) b K 煬 有 8 體 38 ナこ 3 係 0) 太 0) 勃 L 3 名 帝 使 使 面 掩 事 b. 子 勃 THI 1= 专 節 者 3 18 8 73 於 情 ~ 1= 卿 0) 亦 毁 3 3 は ば 1-P 1= 73 T 1 5 洪 T 損 外 通 通 7 L Si 根 1 從 罪 8 了 H t 交 譯 C T 41. 水 當 之は 來 出 T 1: 給 2 から 外 0) 質 的 從 例 處 1-行 交 無 政 な 2 性 日子 な 天 遭 前 氣 治 智 質 は 0) 1) 日午 六 子 世 0 付 1= n た 社 的 0) 1= て、 無 致 5 势 對 如 カコ 0 ょ 3 會 從 書 -13-未 禮 T n < 1 3 から 75 歸 給 朝

あ

オニ

台

HI

社

h T

從 粘 學 誰 は 弦 せ かず 文 < 51 3 章 唯 1 前 驚 斯 は 通 疏 る 0) (文化史上より觀たる聖徳太子、文學博士黑板勝美、歷 せら 方 < は實 立 云 n 0) 翰 0) 以て太子 72 通 苑 現 ~ 派 2 如 所は 3 譯 3 < なる漢文の ٤ 1 存 に漢文として立派 存 n は は 縦 外 2 す 난 たり、 の支 横 罪 交 海 6 2 如 3 冠位 何 あ 1 12 0 外 唐 10 著者 或 b 使 0 72 代 那 1= 當然た 深か 十二 家 事 以て如何に太子が大陸文化を入るくに積 文化 ひこなさ 3 0 太子 0) 0) 情 書 なり、「文化史上より觀た 思附 體 心醉 りし 階 1= 物 0 精 自 なるもの る措解にて 面 1: きに 12 創 を 通 者に かっ 6 設 毁損 せ を知 勝 あ 大德 5 鬘 過ぎざるも、 C, あらざる 1= 憲 n 3 せることを 經 を 叉太子 して、 を得 を宮中 法 12 あらざりしか、 るに + 7 七條 ~ 3 ٤ よる L 0) 其内容には佛教、 F 1 江 惬 まづ 講 御 0) る聖徳太子」 + は せ 制 = 部 斯 せ 述 5 煬帝 5 明 作 定 < 13 と訓 0) n 1= 太子の御作 n かっ 1= あり。(黑板博 より 72 な 史と地理、第二卷第 如 た 成 をして驚愕 る史實 りた n < 事 L ども 太子は 實 ても之を明 極 歴史と地 72 る法 老莊、 に之を見るも、 的 ることを に成 を知 能 子 華經、 度を 內典 せ 士 論孟、 L 5 0 る憲法十七 理 によれば、 不 か ず、 執 外 め 第 知 勝鬘 敏な 72 1= n 3 典 す 詩書、 一卷第 唯 b 社 凡 3 3 經 太子 倨 ~ 其 號 12 T 條 5 儀 近 0 傲 是 3 史記 頃 38 亦 號、 方 禮 \$2 カコ 0) 的 太子 30 0 18 御 摩 讀 對 是 典 太 發 等 等 範 7 見 貓 1= 20 n から 0) 多 智 せら 斯 的 71 Tot. 重ん 强く 經 思 以 國 得 カジ 措 h 0) 想 共 n 如 -佛 0)

思 雖 V す 以て自ら 答 級 歷 寸 儀 裁 子 < -3. 13 3 1= 制 史 んとす 75 節 70 3 とも n 度 13 20 3 0) 具. 著者 想智 to ナビ 深 ることな 重 要 措 洪 るに 或は 任ずることを、支那の天子に知らしめたるは、全く太子の功績にして、 3 但 輸 んず 12 7 模做 衛车 著者 1 人 慣 其 3 0) より 思附 あらず、 眞 13-るも 13 包 南 不 岩 質 相 かっ 3 凡 0 0) 0 たりしことは、 ~ 通 聖 きに 1= b カジ 心 T のにして、其實質 1-Te られ 德 譯 しと謂 觸れざることなしとい を刺 如 0 あらざりしは、 知 太子 過ぎ 又其之を證する史實 人 外 377 るべ たこ 交 最 戟 耳 2 1= 0 ざるを公言す ふ能 专 世 政 0) 功績 L 北 L 耳 致す T は かっ に顕 是 しき 否むこと能はざる所 その ざら 朝 3 れ 所にあらざりしか 廷 亦以て其傍 例 3 13 内容は如何に 政 永 んか 0 なり、 0) 礼 治 き間 知 3 ざる 73 上對等 を學ぐ 2 5 所 1) ざる 海 左れ 9 以 孟 を カコ 外 L 0 伊 得 證と做 國 所 らず、 ば単 0 ること能 藤 B 支那 ず、 あ 72 變 0 n なりとせよ) 博 3 1= 此 に對等 夷 はすを得 文化 文 明 を して、 然れ 亦偶 修解 とし I 治 以 時 はざるをや、 1= 0) 維 隋 T て支那 ども斯 兹に於っ 3 精 如 巧言 新 さるか より 0) 深く かいいか 通 後 故 我 せら 以 より 朝 0) 國 之を て外形 1= 5 野 返 T から 對 支那 5 te みを以て、 は、 史 0) 書 -して 信 是 2 73 1-間 11 日 自ら は素 す n る太 文化 文學 例 1= 18 勿 出 H 屬 3 溯 粉 論 10 處 儼 子 十分な 0) 1= より 2)3 漫 飾 13 Ŀ 天 然た 深く み、 著 0 亦 小 する 對 난 豫 子 示费 太子 者 自 侯 3 想 等 致 をと 3 斯 共 0 3 伯 西 70 0) る對 計 0) 獨 內容 く言 思 0 斯 洋 是 --**高** 11 立 附 德 礼 等 カコ 男 20 裁 沒 國 で傷 是 を察 3 1 典 を備 0 拜 0) を 弊 階 2 禮 **台** 0) 天

I

本開

協

الا

來

新

72

な

3

外交上の紀元たるを否むものにあらざることは幸に讀者の諒解を請ふ所なり。

n

大寶介

は統

的

0

行

政を行

は

んとせ

b.

則

ち京師

と地

方の

行政

區劃を立

7

72

b

行政區劃

5 大 寶 但 令 L 1= 氏 T は は 氏。 社 會 は 氏 E とし 0) 關 7 係 最早や單 1= 於 7 尚 位 よ 1= b 高 あ らず、 き單 位 戶。 とし は法律 て、 多 上 及 13 政 0) 治 意 上 味 78 0) 有 關 係 せ 1: る 於 0) て單位 3

殊

1:

家事

12

るに

至

分家 ٤ 0) 關 係 0 如 30 存 續 す 礼 ば な b

日本經濟史論 ಳ Ę

坊と 京師 京師 四 坊 1= を條 ありては とすい 八八戶 卽 を以 5 條は二〇四 7 行政 の軍 八八戶 位 と定め、 より成り、一 之を 行 坊に長 5 2 一人を置き一條に令一人を置く。 四 行每 に更に大なる單位 心ル成 1 之た 町 3 60 四 M To

六十 主以 地方 催 Ŀ 促 を上郡、 外の家屬員 以上に及ぶときは之を二里となす、 を掌り、 地方にては五十戸を以て里となし、 八里以 百 姓 の妻子等 上を中郡 rþi 清廉强 を併せて廿四口より成るも尚審かならず、 壯 四里以上を下郡、二里以上を小郡となす。 の者を採り之に充 郡は其包含する里の多少に從ひて之を分ち、 里毎に長一人を置く、 つ、 若 干 0 里を合せ 戶 の人口数は戸主の養子、 7 長は里内戸 稍 上 級 0 口の 行 政單 調 二十里以下一 查、 位 となし、 農業の 弟、 之れ 勸 伯、 六里以上を大郡 獎、 從兄弟姉 を郡 不 5 IE. 者 20 0) 妹 甥姪等並 H 一二里以 賦 0) 戶數 に戸 役 0

結合に過ぎずして、 此 は支那の 制に 地方生活に於て大に重要なる意味を有 則 to ること疑 200 から ず、 但 L 里 せることなかりしものの如し。〇日本經濟史論 後 世 に起れ る村 と同 じからず、 唯 行 政 J. 0) 目 的 7 0) たけ 1= 45 る人為的

五 保 0) 制 大寶 今に T 布 カコ 12 12 b

7 2 11

村後里の

了 五 保 とは 相 降 0 Ŧi. 戶 : 同 監 視 保 護 の結 合 なら 保の組合員たる戸は政府に對し て互に共同 擔

五 保 0) 制

第四章

農業

0

發展

保 0) 責 を負 20 保 亦 \_ 0) 行 政 單 位な 1) 例 ば、

は、 を政 1= 地 て之を搜索する義 T を耕 保 糾 例 府 内 やし、 も に返還す、 0) ば老 口 3 主公課 H Ŧî. 租 幼 书 保 調 に對 共逃走期 なるた 務あり、 を免がれ 物 して共同 め若 土 若し三年間 0) 間三年間 んがため、 產 くは の貴 华勿 殘 1= を負 T 存 は 納 者 万月 叉 にして見當らねば、 も ورد は なき亦然り 11: 0) 3 叉岩 他の理 中尚 租 稅 し残 残 を代 `~ n 由にて逃走すれば、 洪 るも 存戶員に耕 Ti. 納 古。 保 逃走者たる戸 0) あ 0) 他 るときは、 作 0) 戶 せし H を五 Ŧi. む。 代つて土 残 保 ること能 15-は共 保より除き、 者其 地 同 擔保 を耕 は 戶に屬 المي 團 し租 3 する 共 體とし ٤ 上 稻 3 土 地

は 調 を代 n 之と る者岩 納す 同 じく 5 3 義 は脱退せる者は之を保内各戶に通 逃 務 走 あ。 り。 戶 主 の三親 但し庸 等 IJ. ( 勢役) は Ŀ 0) IIIL 総 共同 者 13 擔保者 知す。 して、 同 之に任ずる限りにあらず、 里 1= 居 住. す 3 も 0) 亦 均 分 して 新たに保内に 佃 食 加 租

73 小 多 單 數 3 Ŧi. 單 位 保 0 位 獨 人 は 立 を 氏 Hi. 保 カジ 0 た 111 人の支配 る以 位 加 でき共 tz E る性 は、 1= 同 擔保 属せ 質を失 政 しむ 制 府 度を設 は ~ 直 3 ることは、 接 時 1= に起 くるを便 戸を支 1 時 た とす 西己 勢 る 0 もの すること論 3 許 事 なり 3 情 n 割 あ 3 莫 情 ~" Ut あ 本 經濟 きに n るよりして、 ども、 史論、 ょ る。 實際 P.83)、蓋し氏 氏 F には 旣 1= 戶 倒 よ n 6 戶 0) 下に 稍 た 大 3

II.

保

0)

制度は後世地方生活に就て、啻に領主權(公權)との關係に於けるの

みならず、

又私經濟

て存 せるものなり。

E

0)

關

係

1

於ても、

重大なる意義

を有するに至りたるものにして、

徳川時代の五人組の制度とし

用 IE 0) 士 收 制 地 盆 は 沙 倒 1) 12 既に述べ し後、 今此 さ 土地 1: 地 るが如く、 を其 所有權は依然大氏の主宰者たる天皇に存し、 戶 口數に應じて斑ち授く、此土 初めは 大氏に属し、小氏之れが 一地分配こそ所謂斑田の制なり(支那 使用 各戶亦! 收益 權 を占 同 じく之を占 有 世 るも 0) 有 使

非 田 0 法 より 採 to るもの なり、 井田 0) 法 は伊 東東涯 制度通卷八に出 づつ。

班 田 0 制 は單に 之を 口 分野 の制 とも 5 2 これ 此 制度 0) 要部 を占 むるもの は口分田なれ ばな

**b**, 1 后 籍 班 計 口 腿 田 分田は一 に據 は六年に一度收授す、 る、弦に注意すべきは口 人 年の 食料 1= 此 足 年を「斑 3 田 分田の權利 積 なり。 年」とい (帝國 主 一體は個 S. 農業史要P,55) 其 0 人にあらずして戸なることな 收

授

は

般

班

田

授

與

0)

基 礎

12 3

~"

3

卽

け、 便 (大化二年田 用 女子 收 盆 は男子 權 は戸全體 の三分の二即ち一段三分の一を授く、田は三六〇歩を一段とし十段を一町とす。 長三十歩廣十二歩即三六〇歩を一段とし十段を一町と定め に屬し、戶主之を代表行 (法學博士有賀長雄講述日本法制史 P.P.86-88) 使するなり、口分田 は六歳以上の男子には二段を授 72 9 豐臣 秀吉 0 檢地

至るまで變することなかりき。)

れたる者は更に收公し、授與するに非るなり。 (1)大寶令の制,凡そ田は六年に一たび斑受す、六年一班とはまだ口分田を給せざる人に就きて云へるにて、其一旦給せら

斑年に至るまでは同戸内の人之を佃食し、租稻も代りて輸す。

- 人生れて六歳に至れば皆口分田を得、死すれば必ず六年内に收公せらる。 斑田すべき年を斑年といふ、 斑田とは斑田使を遣はし口分田を一般人民に斑接するないふ、 斑年に至れば正月三十日内

に雨京國の官司より太政官に申し、十月一日より田地と新給すべき人とを校勘して簿を造り、十一月一日に至りて田を受くべ

き人を招集して之に給授し、翌年二月三十日以内に其事を訖へしむ。

で斑年の翌年に生れたる子あり、次の斑年に至りて六歳なり、即ち口分田を授く、其翌年を以て、此子の初班とす、 斑 田の事或は兩年に渉ると雖も、前年を稱して斑年とするなり、其翌年即ち田を受けて緋種するを得る年を初斑とす、 此者若し七歳にして亡せりとも次の斑年即ち十二歳に至るまでは其の田を收公せず、戸内の人之を佃食す。

したる者ある時は、 叉斑年の翌々年に生れたる子は次の斑年に至りて五歳、其翌年は六歳なりと雖之に日分田を授けす。 水の為めに侵食せらるれば斑年に至り改め給す、然れども若し水流變化の為めに新たに生じたる地にして、 斑年を待たずして之を侵されたる家に給す、但し郷界を界にするは此例にあらず。

に適當

又田地交錯せるありて雨主換へんことを求むれば本部判して之を除附す。

者とは既に受けたる日分田の崩埋等により損滅せるものな云ふ)貧しきを先にし富めるな後にす。 を授くる先後の順序は課戶を先きにし不課戶を後にす、<br /> |無きものとは即ち受田の年齡に達し、未だ日分田を受けざるものを云ふ)田少きを後にし (同上に據るに田少き 次に課不課の中に就きそれる「田無きを先にして集解」古記

(日本經濟史の研究

(5) 田は三百六十歩を一段と爲し十段を一町とす(一段は百代の半即ち五十代に當り一町は五百代に相當するものとす。 (日本經濟史の研究 p. 141)

定則 2 の二倍 瘠 地 にして毎年耕すことを得ず、隔年に耕すべき田地(易田)にて口分田を給するときは、 (回 段 步) を受く、人口稠密 にして土 地 不 足の 地方 (狭郷) にては 必ずしも定量 (男

小作料(地子)を收めて之を賃貸し、或は之を直營せり。(國司政府の計算にて人を傭ひて耕 は二段女は にても定量を超えて給することを許さず、 其2音) に満 たしむるを要せず、 餘りた 之に反して人 る土 地 は剰田 口 稀薄 とい 1-L ひ、 て土 公田 地 餘 0 b \_\_\_ あ 種 3 地 1= して 方 (寬 政 府 は

3 死者 0) 口分田は次の斑年に政府に返還す、逃亡者の口分田亦同じ、 次の班年に至る迄其戶內

のもの之を耕やし、固より租を納むることを要す。

とあ

4 口 田 は 其 戶 の住 家 1 成 るべく近きものを給するを要す。

剩 5 雖も還り來 合に限りて、 田 を以て補ふ、戰役に出でて還らず、 口 1分田若 らば 尚十年間其戶に耕さしめ、尚還らざれば始めて之を政府に收む、一 し不可抗力のため崩壌埋没する時は、 再び 前 記 0) 口分田を給す、 生死 戰死者の口分田は之を其男子に傳ふ、女子又は他 不明なる者の口分田は、 次の 班年 12 改め給 五等以 L 或は Ŀ 班 0 旦收 親 年を待たずして 族 めた 同 居せる場 る後と の親

族同居せるあるも給するの限にあらず。

6 第四章 奴 婢 不 農業の發展 自 (由民) 口分田を受く、官戸奴婢 (官有奴婢即ち朝廷所 屬 の手工業者) 七七 は良民

自

(大日本租稅志卷三、p.5 日本經濟史論 家計を管むも、 三分の一を受け、 由 民 と同量を得、且つ租稅免除の特權あり、 私有の奴婢は、 納稅 の義務あり、官私に斯の如き差異を設けたるは、官有の 主人の戶に隷屬し、 家人奴婢(私有の奴婢)は郷土の寬狭に隨ひ 從て獨立の家計を營む要なきによるとい 奴婢は自ら 獨立の 良民の

- 7 租 稅 の種 類 及量を定めたり、 大寶令の賦役令に詳 か 73 60
- (1)庸 -1 蔵以上二十歳の男子)壹人とし、正丁壹人賦役を十日、 勞役、 和 0 人頭税にして一戸を正丁(二十 \_\_ 歲以上六十歲 次丁を五日とす。 の男子)四人、 千

若

し現役に服せざるときは庸布一丈二尺若くは米五升の割合を以て

徴せり。

(2)調 戶 鄉土 に付 き布 の産物にて納む、戸税又田税の附加租とも稱すべく、率は田 一丈二尺の割合とす、 外に副物とて絹、絁、絲、 綿、布等其土宜 一町に付き絁二丈一 に從ひ之を

す。

(3)租 約 玄米 納 百分の三に相當す。王朝時代には其税率は收穫の三分乃至五分に當り、多くは稲にて めしむ、例外としては他の穀物を以てす。 稻 1 約三斗に當る)、內二東二把(一把の籾を一升とす)を租稻として之を徵す、 て納 すっ 5 田 租 にして、 田壹段 の收穫稻を七二束とし (一東は 一〇把 に當り 其租率 六束 は

封建時代には税率増して五乃至六割となれり。

中下 の三等に分つ (之は口 0) 多少を計りて臨 時定む)。 8

分田

の外各戸は園地を受け、

桑、

漆を植うるを要す、

戸絶家となれば之を返還す、 戸は上

桑 漆 根以上

100 00

100 七〇

中戶

上

戶

下戶

0

四〇

署あ 住屋宅地及墾田の賣買は皆所屬の官司を經て申牒したる後聽し、賣買には公驗 る賣買 診 書) あ らずば有效とせず、 宅地及墾田の賣買には必ず貨幣を以て價とすべ (國 司郡司の判 ٤ 난

h 和 銅六年 A.D. 713)°

遠 地 は之に反して自由賣買を許さる、 但し寺院に喜捨賣易することを得ず。

9 主として水田 に就て斑檢をなせるものなれども、 水田の十分に存せざるため(例 へば山城、阿

波 陸田を斑 てり。

第四章

農業の發展

< 10 11 训 有 山川藪澤」 地 に属せ は之を共有地と認め、政府人民共に隨意に利用し得べきものとす、陸田も恐ら 70 3 のに似たり(日本經濟史論 p.96)、 水田不足せる所、 陸田を斑つは例外た る如

く、特に明かに之を史に記載しあればなり。

9 U 11 て 此 森 和 和 林 0) 0) 牧野は、 共 土 一地は領 用地 耕 Allmende, Allmande, 主がその 地 0) 所 有關 .E 1-係には大な 絕 對 的 權 Common (land) 利を有せる徳川時代に至るまで、 3 變 遷あ b L なり に拘らず、 洪 有 地 日本 たりしことは 歷 史の 全體 Щ を通 カコ 7:

12 賣 FI 位 田 小 ること 作 口 分 1= 功 をい 當る 田 田 0 は 8 賜 他 ふ、中古 0 H 0 1= . 種 して、 闸 類 の法令及官府の簿帳式 田 0) 田 負とは 寺 と同 田 じく之を賃 官 豫 田 8 價を取 公田 租 りて に賣 (剩 することを許 田 將 口 こ、但 分田 來 あ) とい 3 L 時 共 した ~ 圳 年 る 0) 限 b は賃田 間 は 11 0) \_\_ 年 排 分 を 作 H のことを 權利 限 以 る 外 即ち 0 租。 H 3 使 3 地 る 用 は とは 73 收 普 益 職 h 通 權 田 1= を 所

りて 0) 時 口分田 賣 買 即ち賃は法 の永代賣買若 合 くは以 1= より て公認せ 耕 作權 の長期 5 n 、一一一一一一一一 居 りし は固 8 0 より許 なりとす。 3 n ざりしことなれど、 年を限

費 成 田 して 地 级 3 不 H 開 彭 足 8 を告ぐ 11: 墾 0 を営むものに 1= 初 は 3 只 3 it を 終 永 身 以 111-て、 1= 0 は 問 相 之を 天下 傳. L 僅に共田 得 利 1= 用 勸 ~ 350 收 課 を三世 私 益 L 有 せし 田 矋 财 に傳 8 を開 產 tz 1= るに過ぎず、 は ふることを許 カコ L 非 8 h 12 3 養 胪 した 新たに溝 老 1= -1 於 るに ても、 年 0 止 M 池 まれ 月 を造り多く資 舊 1= 溝 b 人 池 8 ÉD 利 浉 ち 用 1 此 增 本 L 勞 田 殖 時 力を 1 を

h

7

は墾田

と

も永世の私財に非ずして、身死し若くは三世

の後には收公せら

るべ

き性

質

0

もの

なりしなり、 其後天平十五年五月に至りて、 從來の制度にては農民土地を愛せず一旦開墾せし地 は永年收公せざることを定

8 墾田 是 より墾田始めて永世に相續し得べき財産となれ 漸くにして亦荒廢に歸する弊ありしを以て、 0) 額 には制限を設け、郡司大領にして三十町、 自今墾田 初位及庶人の如きは十町以内に之を限 b 但 し此 0) 天 平十五 年 Ŧi. 月の 制 に於 ても尚

**b** 0

捌 袁 なし 地 13 任意に賃租 (但し 何 就 も所部 し及び之を賣ることを得たるものにして、而して其賃租 の官 司に 申牒し其の聽許を經るを要す)、絕戶の場合に於ては園地は之 の期限に就て も更に

を還公せしむ。

屋 地に就ては口分田と異り永賣を許され たるなり、 因にいふ、 宅地 心も亦園 地と同 じ所部の の官

を經 \$1 to 由して之を永賣することを得たるものとす、即ち一般の田 3 日李 期 U) 間 其使用收益權を有したるに過ぎずと雖も、宅地及園地につきては處分權をも 地 に就 T は 人 民 は 唯 法 令 にて許さ Ph

與せられ居り、所有權の實ありしなり。

有 今 0) 權 大和吉 は最近時に至るまで、地域團體た 野 地 方 にては 凡 ての 森林權は る莊、 「森林 鄉 の使用收益の權は個人に属すれども、 叉 は大字に屬す」との 思 想 あ () 戶 是れ 水 博士 が占

Ш 林 理論叢第五編明治三十二年發行)、入會權なるもの を認む 3 所以なり。

13 注 題 博 1 -1-漏 大 大 資 H 化 德 改 分 新 0) 氏 规定 0 著 法 规、 に就ては法 一日 本 第 經 七 濟 武 史 學 大 論 化 博 改 士 F 新 有 賀長 以 後 雄 0 + 著 地 人 本 民を見 法 制 史」第 るべ しと雖 儿 章 人 民 及 兹 土 地

定 は 多 雖 8 0) 天 III. 12 3 I'I 3 1= 推 凡 0) 3 支 斷 大 T 0 L 0) 氏 2 T 水 0 以 見 制 誤 4 3 度 な 及 0 を摸倣 陸 かっ 小 3 氏 田 V., は は 當 L L 氏 凡 78 72 人 T 得 3 次 1= 殆 0) 12 0 よ h 弘 肝宇 b 3 3 1-3 10 T 漁 か 1= 共 獵 0 と農業 0 6 至 ず 加 1) 1= 大 耕 て、 化 5 0 改 社 3 支 新 を営 那 1= 江 より 收 0) め 制 穫 9 78 成 物 今之に 採 文 から 各氏 用 往 とな 人の 旣 6 す 存 H 3 12 1= 史 0) 3 制 的 排 分 度 一方 地 配 70 :11: +3-左 宏 6 18 有 0) 缺 22 12 度 3

は と言 して、 班 5 2 1= 農學 年 致. /\ 叉 對 1= 田 2 班 所 は 士 此 田 謂 行 1= 柄 「大 法に 狹 凡 於 2 内 義 1= T H 化 禮 T あ 0 0 改 3 次 は 5 排 人に 大 氏 新 \_\_ 地 化 1= 0) 地 北 卽 新 より 共 域 有 5 年 72 著 1= 1= 制 以 成 對 度 班 0) 來 舊 文 L 定 班 授 慣 律 加 共 期 せら 授 例 型 2 地 とし 割 -1-藩 73 域 當 5 る 6 内 1 T E n 地 の農民を一團として取扱ふものにあらず、 は 1-存 72 77 割 類 3 非 制 3 似 すい 耕 口 度 大寶 して、 3 分 地 p.p. 3 H 洪 .1-5) カラ は 分 有 共 新 1= 加 0 5 より 人 72 制 1 1= 0) 度 T L 收 死 指 て、 授 成 3 1= 摘 す 文とな 至 耕 43-全 3 ~" 地 るが < き變 近 洪 共 b 佃 有 如 趣 12 動 食 75 < 78 。る文字 を 30 3 誤 異 許 生 所 n 1= 3 謂 せ 即ち せ 18 3 3 3 年 3 用 1 日 何等 8 3 0) 3. 1= 0) 0) 回 tz 洪 75 1= 0 0 3

を羅 同 的關係農民間に存せざるもの 馬制度の影響を受けたる莊園 なり、 制 卽ち大化改新後に於け 度に起原すとなせる所説に相通ずるが如くにして、 之等はシーボームが英國の村落共有制 Village Community る斑田 制は ~ 1 ッ ェンの所謂廣義に 事實は全 も狭

義 1= も耕 地共有制度にあらざるなりと。 <

異

なれ

る組織なることを示す、

要す 3 に大化以前に於ては廣義の耕地共存制有せしが如くなるも、未だ十分なる史料 謂 斑田 0 制 に至りては、耕地共有制とは全く交渉なきもの なりの の徴すべ

きなく、 過 同 Volkswirtschaft: Hanssen, G., Agrarhistorische Abbandlungen) 等の唱へる所にして、 せざるべか 所有より今日の私有制度に移る間には必ず定期割替による共 元 來耕 大化以 地共有 らずとなし、 後所 制 0 起原に關しては二個 耕地共有制は時期の長短こそはあれ、 の學説 あり、 ーは Roscher, Hansbea (Roscher, System der 有 民族 制 の時代 の土地財産制度の史 (Marksystem時代) を通 土地財産が共 的 變遷上

必ず通過すべ き一般的制度となすなり。

度に移 如く耕地共有制度は土地 他は 地所有者が為せし― りたる後、更に割替制度の行 Meitzen (Meitzen, A., Siedlung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen etc.) 財産制度の史的 ・租税の共同負擔の如き――「司配」によれるもの はれた 變 遷上必ず起るべき古代の制にあらず、土地が旣に るも 0) あ 6 耕 地 共有 制度を以て領主又 ありとするもの は國家の 私有制 如き眞

0

+

割 地 制 割 度 制 度 PP.122 に就 カジ 之を獨 て研 究せるもの、 逸ト リーア 全く 地方の耕 符節を合す 地共 有 るも 制に就きて、 0 あ 5 農學 今柄 內氏 1: 栃 0) 內 言 を引 次 氏 が之を かっ ん。(舊 舊 加 加 賀藩 賀 藩 田 0 田 地

を見 土 體 1 る 開 3 伴ひて生じ、 1 地 引 から 1= 3 墾 3 私 け 如 相 0 1 配」によれ 1= 有 見候 1 る あ 般 伴 b (1) 至 制 改 0 うて 度と何 b 作 本 耕 しな とあ は (2)始 制 地 生 末 度 獨 りとなせ じ、 共 事ら領 5 るは 等 聞 先づ 逸 田田 有 の差異を見ず、 書 F 制 共 (2)之なり、 1= 地 本 IJ 團 (狹義)に言及しては、(1) 1 一田 割 制 3 主 體 次 7 制 度 なり、 叉は國家 カジ 1= 地 カジ 地 0 或 故に當 本 事 方 割 古 3 制 と申 代 今之を加 0) 領 度 田 創 耕 0 の如き眞 主 時 事 0 地 始 遺 的 地 池 割 の農民の土 は 以 洪 制 寛永 因 制 越能 係を有 前 1= 有 カジ 度 1= あ の土 制 領 起 0 あ 3 1: = 主 3 頃までは無御 9 3. 州 就 地 す 1 叉 これ るも 700 地に對する權 T 3 0 所 13 及 熊 は、 有 田 び、 或 を 者 研 古 地 のによりて 家 所 割 カジ 代 究 5 初 有 13 0 制 為 の遺制 L め 座 如 地 度に 耕 h せ T 利 1= 5 由 0) 地 真 所 は、 定 にて百姓 見 統 1= 共 有 期 0) 余 3 あ 一せら 有 當 らず 所 地 移 1: 租 制 有 時 枥 0 動 稅 な 以 者 定 1= 何 を見ざり L 礼 内 0) 正に之と符節 期 から あ 1 T T 氏 共 た な 移 b H 新 同 新 3 せ T 却 0 6 1 動 負 來 は、 大 1 旣 よれ 農 擔 卽 抵 な 1= 3 民 0 司 で合す 5 今 極 述 耳, 如 りとな 0) 配 割 日 b ~ 件 共 巷 0 居 上 12 1= 同

10

ょ

n

b

との

點を日は

んに・・・・・

本

制度は實に全然加賀藩

がなせる租

税徴收の便宜に出でたり、

蓋

L 0) 遺 3 制 北 て爱に至らしめしもの存し、 73 6 丽 すい カン 3 て、 起 因 共 ٤ して擧ぐべ 起 因 は 租 税 きもの、 徵 爱に至りて而かも之を阻止せざりし他の條件の在りしは 收 0) 便宜 租 税徴收の事 1-出 づら 之れ實に あるの み Meitzen 斯く論 の所 じ來 說 n ば本制度は古代 と相 應じ、 事實 氏

所説を裏書するものにあらずや。」

地方とあ 因 1= 日 b is. 我邦 今日まで 排 地 知 共有制度 \$1 る所にては、 (狹義 即ち 西南地方とは琉球及薩摩地方をい 地割制 度は之を地 理的 に風 分すれば、 ひ、 東北地 阿 南 方とは 地方と東北 關 東

(潮來地方)及北陸の諸地方をいふ。

琉 球 0 地 割 制 度 1 就 T は 俵 孫 氏及文學博士內田銀藏氏の研究あり。(兩氏 の所説は國家學會雜誌

明治三十年度分に詳かなり。)

俵 孫一氏は琉 人の資力と努力とを考査し、 球地方に於け る定期割替 能く土地 による排 の耕作 地 共 有 に堪へ負擔を皆濟 制 を左 0) 如 〈云 60 し得 るの 割 合 を立て、

狀 地 を分 況 村 を 內 配す、 各 異 1 し公平を飲くを以て、 共分配を稱して地 一割といふ、而して資力と勢力とは、 或る年 限 を過るときは、 其現時の狀況により更に分配の割合を 歳月を經 ると共 1 村 內 各家 0

變更して耕作せしむ、之を稱して地割替と云ふ。

琉 球 0) 士 1 は此 地割替(又は代易法)を地割と呼 3: 地割、 地割替。 代易法とい ふは、 制 一度の性

領

1=

T

究

난

3

3

0)

あ

h

5

2

質 より 名づ け 12 るも 0 なり

內 田 博 士 1: よ n ば、 百 姓 地 0) 割 地 割 制 しは 四 個 の特徴 あ 60

- 1 土 地 70 開 體 0) 沪 同 所 持
- 02 定 圳 割 换 を 行 2 事 門豆 員 12 班 給 す
- 3 土 地 0 永 賣 78 禁 すい
- 4 租 税 は 事 體 0 共 同 負 、擔とす

薩 座 0) 地 割 制 1= 就て は 農學 士 丹 羽 七郎 IE 0 查 少 3 3 0) 舊 加 賀藩 地 割 制 度 12 あ

h

藩 は 方 東北 牧 は 野 文 學 就 信 1= 之助 於 博 研 V 士 氏、 内 3 田 耕 上 銀 地 佐 滅 共 济 氏 有 0) 調 制 地 查 度 割 せりと 1= 制 就 T は農學博 は、 5 2 地 士 加 方 小 越 凡 野 能 例 武 三州 錄 夫 中 I 割 0) 0) 地 地 之事 調 割 查 制 あ は 1: 5 柄 水 北 叉 氏 [陸 法 訓 地 學 方 查 博 0) あ -1: 6 割 中 地 田 共 制 谦 他 あ 氏 越 6 前 0 は 舊 U) 潮 長 地 來 間 割 地

を造 じ八月の詔 孝 る 德 とい 天 皇 に田田 ふこと 0 大化 を均しく民に給すべきことを云ひ、 あ b 年 JE. 月宣 m L T 布 此 13 6 詔 あ \$2 h 72 T 3 政 改 府 新 は 0 遲 詔 尊で六年を經て白雉三年に 斑田 滯 0 共 な < 0  $\equiv$ 班 田 1= 於て、 0) 實 行 12 初 着 め 手 T 1 戶 12 籍 る 計 を行へ 8 帳 0) 班 0) 田 ることを 如 收受之法 同

傳 院 大 文書 暂 0) 其後持統天皇の朝にも斑田大夫を四畿内に遣はしたること見ゆ、以て徴すべきなり、 中 頃 · 大寶 1= は最 年 早 頗る遠隔の地方にても戸籍の法と相伴ひて兎に角田 0 筑 前 國豐前 國 等 0 戸籍に既に各戸の受田 を明記せるによりて之を察することを の斑授の事實ありしこと正倉 而 して

得 九州 べし。日 0) 本經濟史 の研究

ţ.

136)

南端大隅及薩摩に於ては最初班田を行はず、 大寶以後も久しき間其實行を見るに及ば

300

1 有する b と趣 續 を同じくせざり H 其人民はもと化外の民を以て目せら n 所 本紀卷十、 孟 0) し大 田 は悉く墾 阳 天平二年三月辛卯の條によれば、此の兩國は昔より未だ嘗て斑田せず、 薩 L 座 田 は は疑を容れず、 11 にして、 人の 國 各家永く之を保有 1. して、 是の n 習俗 地 0 魁 自ら他と異り、 帥 等はもと久しく半獨立の姿な 利用 L 割替及收授 其 社. 會 經濟組 のこと更に 織 0 らし 發 達自 なか 3 りしな 0 カコ ら他 百姓 0) 如

大寶介 分に 僻 此 地 にも 班 大 0) 授 開 した 制 薩 度 摩 口 の兩 分 以 ること傳 田 後 以凡そ百! 或 斑 にも遂に平安時代の初 授のこと正に實行さるしに至りた はれり 年のことに (「類聚國史」卷百五十九延曆十九年十二月辛未の條參照)、是れ 係 9 從來特別 め延曆十九年 (800 A. D) の事情 る事は、 あり しため斑田行はれざりし 偶々以て他 に至りて 0) 所にては是より 百 姓 0 劉 九 田 を 州 以前に 南端 收 質に め 0 口

第

多 0) 孙 2 田 云 0) 2 制 1 度 腹頂 3 般 1= 質 行 せら れ居 5 借 時 0) 人共 施 行 7 以 7 沿田 然の F 2 部心 め 居 6

課 以 T 年 1= 頗 7: 依 T 我 3 3 然と h U 共 沿 大 ~: T 未 主 革 寶 2 義 1-15 分 定 多 T -調 とたか 373 0) 州: 8 1115 15 田 73 せ 若 以 150 L 非 制 負擔 b 9. 1: ナニ 3 , とうう 1 支 3 الله 73 共 額 包 난 那 12 5 受 -3. 3. h 0) 0) 0) 0 田 73 专 田 又 0) 沙 ÉT. 1) 制 保 未 額 370 1-前 2 13 有 NA) だ勢 後 えい 外 後 寸 庸 常 此 麵 3 2 働 蛟 0 1= 北 红 1= 谷 對 1= 齊 挖 照す 抛 我 戶 12 及 12 U) ~ から 許 唐 强 ري ا 1/1 ジジ 6 1= 3 け、 2 11 働 15 於 5 n 年 カ 0 け 礼 商品 制 芝 た 1= 3 1= 應 1) ナニ 支給 م رواد るい 又 於 C 1-玩 T (方) 叉婦 t 1,1 人 訓 专 6 勞 h 能 年 T (1) 六 3 負 ノン 女 働 1-遙 子 1-别: 城 擔 後 進 カコ は 浴 以 3 到 1= 相 我 2 J. 1 -多 1 1 اري (= 作 同 5 < 達 3 压 -1: 額 73 i す 3 0) U) T 1= T 制 田 田 歪 21 男子 10 度 尚 70 2 3 支 1= 死 給 + 間 0) 六八 於 給 (= -13-划 = 城 T 至 す H 分 13 るきょ 未 3 0) 10 滿 龙 0 1. 法

此 非 T < 共 去 當 生 n 11.5 活 叉 ば 行 谷 0) 我 戶勞働 13 必 要 1/1 to ナニ 1= 古 應 3 力 0 人 C 0 环 多 田 道道 T 課 III 第 收 授 稅 18 1= 應 北 給 ナニ L U は支 3 THE STATE 72 T 那 盾 3 か 30 0 0) 負 授 均 6 擔 L 5 H 3 3 法 3 业: 山 5 0 主英 2 質 如 1 0) ~ 0 關 3 調 0) 係 13 1= 日 0 233 負 本 3 3 擔 多 中 · 3. 3 0) 古 73 班 -相 事 對 3 H 1= 制 應 5 度 谷 南 1 T 1) 0) 万 特 0 佰 现 18 13 給 數 授 質 7 3 標 3 準 其 L 0 0 如 1=

支那 0) 划 田 法 に比す 22 12 遙 かっ に均 分主義 1= 近きも 0) 70 6, 37 投が HI 古 0

B

水

中

計

0)

环

H

制制

度

13

家 制 は 頗 人奴 る少 度 固 0) よ 婢 1 き筈に h 1= 相 1: 13 同 あ して、 b 田 C カコ 飞 T 給 は、 5 從て此 すい L 7 後 ナこ 卽ち b 魏 3 北 0 齊等 雖 制 多 कें, 度 < は 家 0) 場 共 1 其 额 合と異なりて、 木 奴 來 婢 湛 35 7= 0) 性質 少 有 < 9 1 3 して良民 於て 富 牛に對し田 者 富者 0 受 の三分の 1= 薄 は、 を給する規定なし、 < 一に過 其養 T 子 黨 家 ざず、 1 答 貧 者 0 後魏 E 數 厚 いこ 私 È 比 北 人 齊 3 1-T 等 0) 属す と云 割 0 場 合 合 3

~ し

且. 0 田 78 授 < 3 1-當 b 貧を先きに し富を後にすること、 明に 全條 に見えた to ば、 其 貧 弱 B 憐

161)

h

其後

制

度

に變

遷

808)

は之を六

富 あ b 大 强 寶 を 延曆 抑 令 0) え 槪 3 二十年(1. 要 趣 意 13 之を 75 3 や 述 D. ~ 更に 72 801) b 7 疑 には六年を 丽 5 を容 L T 共 n 頒 2 十二 布 3 73 13 年 大寶 りの(日本經 斑 年 となし、 (11. 濟 史 0) 研究 J 大 同 702) p.p. 158 三年 1-(A.D. 在

年 かっ 72 b 3 1 班 から 15 8 如 復 L 0) 0) 九 如 承 世 L 和 紀 (其 元 0 年 末 記 錄 薬 (A. D. 834) 殊 75 きっちも 15 + 世 0 船 あ b 0 初 1= と雖 葉 は之を十二年一 卽 \$ ち 平 安 約 朝 三百 0) F 年 斑 葉配 間 1 は なし、 部 酬 天 分 皇 的 叉 1= 0 班 御 且. П 代頃 不 を行 規 1= 則 は 13 73 3" 全 から < 6 3 諸 班 3 H 行 國 は 专 翻 n 多

19 3 記 錄 73 333 h

0) 制 今 班 行 田 は 制 まし 0 行 土 はよ 地 22 0 所 3" 有 3 權 1= は個 至 n 12 3 0) 所 大氏に属して、 以 を 察す 3 民 此 族 0 全體 制 度 0 1= 屬 行 L は た n 72 3 3 3 時 0 1 代 1= あ 於て 5 す とすべ 耕 地 共 有

第 四 章 農業 ることなり、

墾

田

私墾田是なり、

墾

田

2

は

開

劉

せ

今や 0) 士 而 地 接 0) 1-唯 行 \_\_ 0 U. 給 所 有 2 所 權 とな 者 13 5 天 発とな 全く 異 礼 75 る 制 \$7, 度 3 維 班 新 田 的 制 0) 制 度 73 1= b 改 まり、 土 地 0 分 配 は 大 氏 0) E

は 0) 2 範 罪 斯 あ かっ 圍 位 斯 則 b カコ 3 12 1= かっ かり 3 12 於 h 3 次 反 3 T 維 第 IHI 沙巴 全 氏 は 新 1= 囫 t h 勿 を 13 事 es es 1) (= 論 廢 實 實 L 1= 告出 共 7 F. 其 1 1 朝 中 權 理 天 時 北 廷 火 勢を 想 0) 皇 集 權 為 0 0) 行 權 行 及 力 政 域 政 0) 政 者 ぼ (1) を 權 カ 權 及 し得 實 或 70 大 ば よ は 現 なら 首 6 2 唐 12 L 轄 獨 3 制 b 12 2" 1 所 1= E 3 北 난 1= カン 思 75 實 はよ 3 T 2 る 3: 施 質 3 13 ~" \$2 1. 績 を かっ 0 たこ 1 氏 を あ 古 3 5 0 學 3 より 摸 すい 雖 Ŀ 10 を 倣 1 3 1= ること 示 珎 當 心 委 す。 當 田 0) 時 任 致 す 0) 0 胩 能 制 9 經 交通 るは は 所 濟 行 3" 73 上 10 1 3 0 n L 及 不 1-1 G ず、 とす 便 此 社 0 曾 75 75 刨 其 1. 上 る 9 行 かっ 許 かり は 6 1 從 3 朝 12 3 1. 廷 來 心 3" る 3 力 政 3 を 所 t 0 治 事 勢力 0 6 上 實 3 遠 0

政 容 1 9 行 府 n 砂 政 大 自ら ざる ると 然 寶 3 劃 令 きは、 認 制 12 かと は 8 度 旣 立 1 2 1 7 地 人民にも之を奨勵實 則 前 73 70 ち 全國 皇 3 段 1= 皇 1= 有 至 述 權 を 3 國 32 3: 妻 5 頹 郡 3 カジ に分 使 0 何ぞ 象 如 用 徵 かい ( 收 現した P) 73 益 41. 或 1) 占 と調 實 人 內 有 口 1 0) 權 漸 人民 を戸 獨 E < ~: 立 增 沙 t 1= 殖 6 委 3 然 貢 3 ね 所謂公 5 赋 0 H m 中 沙 收 足 此 收 穫 L 3 T 集 8 0 ず 其 72 權 後 る 部 0 新 を天 及 是 たこ 班 ば 1= 3" 皇 H te 耕 0 皇 (朝 3 地 制 所 權 を カジ 1= 廷 授 開 實 起 展 < 際 1= \$2 0) 0) 0 納 3 水 事. 30 致 8 要 情 想 1 多 像 所 相 せ

第四章

る田 之を 地、 附 開 近 拓 せる荒野。 0 戶 1= 小 作 樹木を切 せし め 12 開 3 艺 it る森林 0 73 小 b 作 7 等をいひ、 斯 かっ 3 耕 公墾田とは政府自ら國費を投じて耕 地 墾 田  $\overline{\phantom{a}}$ 0) 地 代 は П 分田 占 有 者 0) 田 租 を開 よ h

3

0

墾田

の占有者

は

純

然た

3

A

73

1 永久 高し、 何故 開 七年 於 的 人 、懇戶主の一代限り其戶に上記の權利を認めたり、之を「三世一身の法」といふ(之は其後永く戶の私財となすを許したり) 戶 DE に斯 T 特 自ら墾田 此 平 增 殊 場合 列 0) 權 には、 當 及經 如く永久 利 を開くときは是私墾田なり、 時 を酬ゆ 濟狀 及 私墾田 後 態の の特 世 るは當然のことなり、 は開墾後三代の間其戶に使用收益を許せり、 屢次 進 殊權利を認めて以て、土地の 少に主としてよる、 新 た 1= 墾 田 定の を開 權利 m くことを禁じたれども、 加 して斯 認め 旣に たり、 開墾のた カコ 開墾を政 則ち永く其戶に使用收益を許可し、 る權 但し既存の官有溝池を利用して耕 利 めに勞働及資本を投ず、 は排他的にして利益多きもの 府は奬勵したりしか 實際に此禁制行は 且 田 0 を開くときは、 免税せり、 之に對して ふまで れざりしな 73

9 n 固 t b 經 濟 Ŀ 然る 所 73 h

天平元年 (720年)國司は其現 任地以外の地に墾田な有するな禁ゼリ、 是れ當時國司の大地主となるの危險を覺れるものと見

旣 0 るべし。 賈 に開 期近づくに 及んで、 聖武天皇の天平十 1 墾者に永久的 1-3 0 規定 五年 農民奪掠農業を行び、 (743年)には私墾田 を設 特殊 くるに 權を認めざるべからず、 至れるは、 新開の地亦荒廢して收穫を生ぜざるに至るを防止する能はざるに出 は其開墾せる戸に永く私財となすを許したり、是れ 前述せる如し、 而して宅 畢竟土地に對する戸 地及墾 H に關 「三世一身 ては、 0 特 の法し 拘 殊 所 束 は權 有權 的 とは 利消減 の次 5

第に起れ る經濟的 理由は、 則ち口分田の制を維持すること能はざらしむる所以なり。

徒らに 治に任 經濟史の研究 p. 164) 全なることは、到底望むべからず、此の如くにして次第に壞廢に歸し遂に罷むに到れるなり。 るや、奸詐大に起り、實際之を禁斷すること甚だ難かりき、而して班田 年を過ごすに至ては實行愈と面倒となりて、而して假令斑授を行ふも、悉く法令の命ずる如く完 而して叉一方には人口漸く増殖し、田足らず、且つ人情浮薄に趨き、官司の檢勘亦 ぜず。官司自から其實行 時を過ごすと云ふ 如き有様なりしなり、 の任に當り、 手續餘り鄭重に失して、敏活を缺き、 其施行を以て不容易の事となし、二三十年又は五六 の事 務は之を村落 動 表だ行い 3 9 和 人民の自 遲延 かっ 3

「續日本紀」卷四十延曆十年五月戊子の條にいふ。

田、或以便相換不便、 先是諸國司等校收常荒不用之田、 如此之類觸處而 以斑百姓日分、徒受其名、不堪輸租、 叉王臣家、 國郡司、及殷富百姓等、或以下田相易上

堪へすして、之が配當に與かれる為め却て輸租に困むと云ふが されば平安遷都以前の時代にありても、旣に貧弱の百姓口分田の斑給な受くとは云へ殆ど有名無實に近く、其受田 叉質際交換等の名義の下に肥沃の美田は多く富豪の掌裡に歸したるを見るべし。 如きこと、 多くの所に於て珍しからざる所なるべし。 は耕作に

「三代賞録」卷二十四貞觀十五年十二月十七日の條にい

「太宰府言、筑前國去仁壽二年斑田、其後歷十九年、死亡口分散入富豪

されば三四十年若くは五六十年も斑田行はれざる場合に於ける弊以て見るべし(日本經濟史の研究PP161-163)

延 0 斯 權力の京都を距 くの 如くんば斑 るに隨っ 田 0 制 の行はれざりしは、其行はるべからざる經濟的理由ありしなり、 て行 は n ず、 所在事實上獨立せる土豪 (領主、 莊主、 大地主)の 之に代 從て朝

は るに到れるを見るべきな 90

擔を発れ 喜捨し、 加之 「寺田」あり、 寺院の僧侶自ら開墾せるもの亦寺田なり、 んがため、 寺院に喜捨して更に之を借り受け、 寺田は元と信仰心深き天皇の喜捨 寺田 寺院の小作人となれるもの多きに は租税を免除せられた に出で、 上流社會亦自 るを以 己の墾田又は職 T 租 至 稅 b 0 の負 田 を

0 = 2 メン ダチョ)

(古獨逸 せるを勘 として喜捨 (746) には 之を弊害と認め、 錄 して官 百 行 姓 は 0 n 墾 に申告せしめ、 72 b, 寺院に喜捨することを禁せる法令は、八世紀以來枚擧に遑あらず、 田 景 地を買ひて永く寺地となすを嚴禁し、延曆十四年(795)には旣 是を以て寺田 以後の違犯は沒官に處するの勅あり、 0 凯 る多き事、 亦以て知るべし。 而かも禁令に拘はらず依然 天平 1= 先 1= 八年 施 拾

屬する奴婢あるを常とせり、 『戸皇子の天王寺に施入せられたるもの實に一八六、八九○代(三七三町一段三○歩)の田園なりき、而して土地には之に 孝謙天皇 (天平勝寶天平寶字)の如き四○○○乃至五○○○町の墾田 た大和の諸寺に喜捨せら

族 及官 吏 0) 72 め 例外を設けて、 口分田の外に其位階の高下により、一定期内處分權を與へたる

之れ 位 田 75 60

第四章

農業の發展

る。

1= 傳 國 へ、下功は子に 家 0) 华车 别 功勞 あ る者 1= 賜 るもの功田なり、大功は世々絶えず、上功は三世に傳へ、中功は二世

傳

へし

め

72

所 土 有 行 地 氏 -1-斯 1= 13 0 3 闘 3 < 制 度に在 1= 0) す 至 從つ 如 3 和 < 特 る領 ては、 h 殊 T ば П 所 主 有 分 地 班 權 III 土 主の 田 を O) 地 0 制 0 制 世となれる、 政 は 分配は大 覆らざるを得ず、 府 皇 權 は自ら認 0) 验 氏の上の行 展 亦當然なりとすべ 8 1= ざるを 伴 3 從 ふ所 3 て皇權衰へざるを得ず、而して之に依て土 0 得 なり、 ざる經 1= 係り、 然 濟 るに 班 Ŀ 田 及 0 社 分 制 會 田 に在りては E 0 の理 制 をよく 由 か 中 3 行 央 1= は (朝 至 n め 廷) よ 地 78

占 すい 5 地 來 70 より 有 せること、而して其 氏 ば 此 權 0 生ず 及 郑邕 制制 使 文化 濟 度 種 用 る牧 上 は 0 收 0 の發達は智欲 人 土 益 理 穫 口 地 の權を以て 由 增 の増加、 感 1= 加 主たた 有 を必 加 制 L る原因 文化 度 る の増進を促し、佛教 要とするに、 せり、 1= となし、 の發達、宗教思想の變化を動 個 は支那 即ち 人的 之れ 大氏 思想 朝 從 かず 鮮 來 使用 の上 と交通 8 0 加 0 共產 收益を氏に屬せずして戸に (天皇) は 渡 0 來 るあり 的 結果、 は個 氏 0 て、 0 人 制 み 漸く 思 機 度に 氏 士 想を惹起 とし、 地 0 增 ては、 0 制 進 所有者となり、 度 せ 人 崩 る欲望 せ 口 到底 るた の増 壊して小 屬せしめ、氏 之に を濟 め 加 は土 氏 應ず 遂 充す 之を他 1= 1= 地 永久 ~ 3 氏 領 < は政治上 72 0 域 語 的 崩 8 0) 1= 土 壞 あ 擴 土 地 8 大

法律

上の職分を失ひ、法律上經濟上單位は唯戸あるのみとなす、是れ大化改新の期する所にして、

火 醍 從 加 酬 方 然 て早くも (朝 天皇 1= n は 延 よく 3 1558 (898) 土 1 班 地 行 あ 田 は 6 收 0) 特 n T 受 た 殊 氏 0) の御 便 3 0 法 るない 用 1 0 代には全く氏は崩壊するに至 權 を率 よく 共 私有 餘 るて 行 0 13 地の 地 行 3 カ 政 1 如き) 1= te 1-は動 行 13 は 發生 3 1 1 L す ずっ 央 n 3 集 ば 3 權 n 其 行 0 0) 50 結 13. な 强 果とし 和 21 5 易 力 ば かっ な 78 して土地 5 要 6 ず 1 L 然る たこ 6 銀併 加 之、 に當 0) 何 弊漸 班 3 時 京 75 田 < 都 0 n ば、 盛となり、 鄉 附 續 近 凡 出 Ŧī. て中 内

之れ

カジ

質

行

手

段とし

T

大法典

12

る大寶律

令出

でたり、

班

田

口

分

田) 收受の

法是

ii

なり。

其 趨 高 勢 氏 を 0 Щ 制 確 度 10 壞 窺 和 S を得 之に 次ぎた ~ 3 班 田 0) 制 是 12 亦 弛 孙 13 ることは、 大寶 令の相續規定によりて

を な 用 證す 義 大寶 收 益 1-權 间 分 0 肝宇 か 「文武 月 T 1 步 帝 1= を進む 權 附 天 13 崖 flil 張 L 1359(699)] る勢を促 0) 北 統 礎を 的 進し 立て 0) は 行 た 土 12 政 るも 飞 3 地 3 行 所 0 0) は 有 73 73 h 權 るは、 3 30 ナニ 獨 カジ め 8 b 之と 疑 京 天 皇 3 師 1= ~ 同 ٤ カコ 時 事 地 3 屬 1= 方 ずい す 氏 0) 行 3 0) 大寶 3 11: 政 產 E1 0 とな 分 劃 的 を 0 立 相 度 續 を T 唯 法 打 中 之 央 規 破 集 n 定 から は 權 7 3 則 占 0) 個 制 有 ち 之 使 人 3

續と資 大 寶 產 分 相 は 相 種 とな を 分ち 別 より て家督 居 礼 1) 相 其 續 財產相 他 0 黙は 續 之を歐 となせり、 洲 諸 之を 國 0) 民法 相 續 1= 0 採 兩 分とい 6 た \$2 E 2 1 300 B 今 獨 H 我 1) 此 民 法 點 亦 U) 2 家 督 は 4 相

章の登場の發展

第四

尚 を 家 存 續 長 (せり)、 1= 逻 3: 定 IIII して め 1= 家 して 督 最 相 年 續 長 は長 者 13 男 -5. 通 常 15 限 前 10 家 9 1 0 長 是 子 20 75 13 <u>b</u> 從 來 泡 0 家長 成 文に 選 なし 學 0) 制 72 る 戶 彭 0 0) 全 員 中 最 年 長 者

之に 子 前 有 15 承 戶 所 有 權 は 戶 主 n 家 反 家 主 0) 權 78 卽 有 虚 唇 最 0) 73 ち 長 年 T < は 相 世 ず、 固 前 續 子 長 管 ت 41. を 唯 よ 戶 0 弟 實 所 理 主 73 から 9 家 すとき 1: 家 18 長 有 は よ 戶 直 b 長 1 於 權 權 共 權 T T を は 0) ち に長 長 は 31. は 総 寧 主 ろ 子 實 長 前 前 戶 承 全家 73 子 1: 主 戶 す 戶 Ŀ 傳 主 3 n 1. 14 主 0) ば 移ら 戶 多 屬 は 0) 0) 弟 原 員 3 よ 主 死 す 彭 b 祖 後 12 カジ 則 1: 法律 L 6 3 圖 先 0 北 直 T は 家 1 せ す 0) ち 祭祀 3 前 祖 1= め L 3 0) 3 戶 先 系 繼 前 73 及 主 然 譜 前 戶 0 承 h 對 主 2 0 祀 す 戶 91 墳 난 最 15 1. 主 0) 年長 副 長 墓 75-3 代 0 す 弟 子 1= 表 よ 0 3 並 皆 0) 0) る 弟 戶 家 權 1= 38 死 完 78 主 口 L 長 0) 卽 有 手 分 全 T 權 0 1= 職 後 ち す H 1= 1= 戶 双 始 服 礼 130 分 0 から E せ 及 全 得 L め 5 戶 T 經 8 部 T -17-0 其 洪 濟 (= 3 是 對 對 居す H 戶 3 最 す 外 位 0 n 0) 年 代 ると 72 財 3 73 長 何 占 故 3 產 表 3 0 間 1= 權 有 甥 50 かっ 3 は 對 な 權 卽 は、 L 2 財 3 卽 h ち 繼 Æ 前 產 所 ち 3.

とな 家 戶 n 屬 主 3 共 長 死 產 す 體 子 0) 3 0) 主 3 此 字 貝木 原 產 0) 則 下 より 0) に 分 して、 配 共 行 同 は 大寶 1-\$2 使用 すい 分 收益 戶 は 0) 戶 せら 財 主 產 死 亡す るもの は 依 然 3 とせり、 3 艺 尚 T 家 高 震 伹 戶 11: 月 員 產 員が 體 0 此 0) 同 15-有 續 12 財 屬 す 共產 ~ L きこと 事 35 實 欲 を F 前 世 0) 3 提 戶 場 È 2

合

1=

0

2

行

は

3

1

艺

0

とせり。

主權を讓るをいふ)をも定めたり。

家屬共產體分裂して財産を分配する場合には、遺言あれば其れに據り、遺言なければ次の規定に

よれり。

a. 各二分

1.嫡母(再婚せざる場合に限る)

2. 繼母 (同

3.

上

嫡子(正長子)父より先に死すれば其子其分を承く、即ち二分

各一分

長子以外の男子(長子の弟)

父より先きに死すれば其子其分を承く、即ち一分

各半分

1.未だ婚嫁せざる女子

2.繼嗣者に非る養子

3. 尚家に在る亡父の妻

第四章

農業の發展

の財産機械

し。

1. 步 カジ 婚 姻 0) 際質 らせ る財産 は分 配 0 限 b 1= あら

e. よる) 民となし、 后 斷 絕 其他の財産は死者 L て相續者なき場合は、 の供養に充つ。(但し死者が自ら處分法を定めあれば固よりそれに 全財産を四隣 Ti. 保の管理に委し、 家人奴婢は解放し、 自由

d. 財 產 0 分配 1= 與 かっ るを得 ざるもの

2. 不 孝 0 子 1.

僧

尼

とな

n

3 包

0)

3. 前 0 婚 姻 1 よる妻の子

再 婚せる寡婦其 0) 正装と否とを問 はず

5.

既に出でて嫁せる女子

(伹し異説

あり)

4.

目 本經濟史論 117)

大寶命にては賤民家畜の 如 き動産の質入書入を規定せり、 其の財産相續の客體となるもの左の如

1. 奴 婢 (賣捌

くことを得

~"

き贱

民

家人 (賣捌くことを得ざる賤民)

- 3. 级 田

4.

其

他

0

財

產

〔功

田

及功封

(高官及三位以上の有位者が若干の戸より納むる田租の一部及調庸

## 多 世 襲 的 1 收得する所 0 专

賣買 原 則なり、 戶 かず E 經濟單位 闘する規定 然るに既に人口増 72 る限 (大寶令雜令) b は財 加し、 產 に對する 如此きもの 財產 集積 相續 L 權 あ h à) • m ることなく、 然就 L T 財 ば 產 此 等の 1-對し 其繼承するもの 物 T 0 は 特 殊 奴 隷家 所 有 は家長權 畜 權 を認 0 如 3 め たこ 動 0) み 產 3 3 0 質入 是れ のと

而 買 を認 して 宅 8 12 地 及墾田 3 は 旣に 0 賣買には、 述 ~ 72 3 所 必らず貨幣を以て價となすべしとなし、 なるが、 共 殊 に宅地及墾田 の賣買は必らず貨幣を提供するを要す 拘束 水的手續 ながら之れ が賣

なすを得べく、

而して住屋宅地及墾田の賣買は所屬官司郡

司

の判署あ

3

公驗

(賣

買

證

書

を要

る特 殊 的切 規定あ るは、 賣買 を認 8 なが 6 如 何 1 之を成 るべ < 抑 制 L 12 るか を觀 取すべ

## (大賓令略

規定は

和銅六年(A.D.713)

の事なれば、

當時如

何 に貨幣

の價貴かく、

從つて賣買

0

取

引容易ならざりしを察すべし。

0

解文之を示す。(日本農業小史

土地の賣買は最も郷重なる取扱を要し、 沽券には四至、 面積、 代價等を詳記し、 且保證人を立つるものなること、 柘植郷長

第四章 農樂 不の發展

驱 券

拓植 鄉長解 非常地賣買雞田 立参事

神田染段上 限東紀寺田 限西石部大萬呂田 (別筆) 限南京戶敢朝臣粳萬呂田、 限北物部廣萬呂田

拓植鄉戶主敢臣安萬呂之賣墾田

付價錢捌貫 「天平勝寶三年歲次辛卯年始常地作料 一年直米四

以前、 古懇川 **墾田賣買人、依法式立券者如件、** 買得處元興寺三論衆

仍具錄、

狀申送、

以解

天平勝實元年十一月廿一日

鄉長桃尾臣井磨

四主 敢臣 安萬呂

石部 石村

壬生

少粳

同姓

卯代 萬呂

稅長 石部果安麻呂

筆取

壬生

淨足

色 和銅六年(A.D.713) 天平勝實元年(A.D.749)

たるか、而して之に次ぎて、個人主義の制度起らんとする潜みたる事情を知るを得べきなり、然れ 上述する所によれば、如 何に氏の制度壊れて、而して之に次ぎたる 戶 0 制度斑 田 0 制 8 亦弛

み

ども 組 泊 織 5 大寶 オし て、 を規定せ 介 家督 は 斯 3 0) 相 如き時 3 續 0) 0) 長子 なり 代 權 ٤ 0) 制 雖 個 限、 人的 8 養子の 政治 經濟 は實際 的 趨勢に順應せんとして、 制 的 並 なら 12 隱居 3. 3 0) ~ 制 から を設 ず、 定 其所 L 其 12 有關係 過 3 渡の 是れ 社 (生產組織 會 大寶 的 經 濟 分 乃至社 カジ 的 家 必 要 屬 會 10 共

產 的 戶 の實 際 0) 事情に適應すべ く譲 歩せるもの なりと謂 S ~:

殊

ナこ

制 所 3 を常 大寶 は次の封建時代の前提とな 有 權 介 例 旭 b 及 大 1-るこ 化 3 改 1= ٤, 新に 至 to 及次 據て天皇の權 3 は 0) in 著 封 建 3 L 3 時 73 代に於 50 力大 事. 官 に皇張 73 て家 b と調 水 L 72 相 2 ~ ること、 續 0) みならず、 要す 氏 3 0 1-洪 財産 同 犯 所有 田 相續も亦事 (莊 に代 園 はり の發生) 實 T 上 氏 長子 と長子相續 0) E 相 0) 特 續

し故 據 天 なり 8 0 皇(大氏 畫策 20 + 0) る法 地 73 しの あ を國 5 せ b) 规 2 3 0 なり、 有 は 所 なら īm 上)は帝都に在り、 大寶 (皇有)となし、 1= L ず T して、 然る の律 叉 思 制 想上 令 1= 固 度 是 共 t (近江律令ともい h 20 の交通 8 之れ 0) 時 一は支那 之を統治せんとするは、 勢 0 が占 之を促 なか 0 必要 有 b 國 使 に出 i 制 L 用 なり。 Z. 72 の崇拜者 收 でた 3 益を戶に許 天智 所 以 3 E. 0 天皇近江 (中大兄皇子、 3 大化 0 而 可し、 B カコ 改 に都し給 も當時 あ 5 新 III 0) して行政 藤原鎌足、 京 朝 根 ひ位 廷と地方の情とは 本 師 的 と地方は啻に交通頗 に即きて後 思 は之を氏の 想に 僧旻、 して、 大寶 高 上 大に 向分 m 史玄 分 してその 委任し、 る不便 異なる 功 成 h

韶勅法令が當時悉く漢文にて認められ、 官廳語は地方農民の全く解せざる所なりし、《土佐日記、 更科 日記 の其當時 0) 旅行記

あ 0) 旣 らず、 に述 隙 朝 を窺 延にては唐制 ~" たり、 質 U 1= 72 經濟 3 カジ 泥 E 如 んや世俗 の文化に耽りつくあるに、 0) 權 力關 伹 L を疎 隙 係 を窺 の變化自然に んずる佛 ふとい 教 ふは 0 起れ 地方にて之を裏切るべき莊園、 勢力朝政 天皇に 间 を曠 ふなり。 T 優せ 反 旗 を飜 L め し朝廷を奪はんとするの 72 る 0 事 逐次增 實 あ 6 加しつ 地 方 しあ 民 意 は るは 咏 朝 1= 廷

莊 園 とは 不 税田 (不輸租田)にして、始めは皇有地なりしが、特殊所有權を附與せるた め発 税の

るを rs

私有地となれ るもの なり。

徵 税のみならず一般 不輸なり從て徴税のため來れる國司の入るを許さず、故に又國司不入の地とい 行 政 權 の外 に立つ地となれり。」(日本經濟史論 P. 130) ふ、後には

文學博 士栗田寬著 班: 園考

法學博 土中田薫、 日本庄園 の系統 (國家學會雜誌第二十卷第一號及第二號)

E 朝時代の 莊園に關する研究 (同誌同卷第三號乃至第十二號)

文學博 士吉田東伍著莊園制度の大要

今莊園 (叉庄園) 0 起因を導ぬるに五 種 あり。

1. 墾田

3. 賜 田 「官 田 朝 廷 直 接の御料 地 叉は間 田 (餘剰の公田) 中より天皇が寵臣に賜へ る土 地

4. 神田及寺田

2.

功

田

5. 名田

伴造、 皇 T 此 T 3 8 K n 土 地 (1332)0) 73 域 地 6 TE 固 1 内 政 置造等) 0) 兼 よ 1-此 0) b 手 住 併 する 等 御 ょ 世 田 1= 10 b Ŧî. 3 祁 して、 1= 奪 人 種 8 1= ひて の因子、 民 T 至 0) とを私 多 旣 6 多く 1 1 戶 は 1= 繁 諸 楽騎 農 使 有 0) Œ. L 單 用 臣 土 民 收 地 獨 奢 並 0 寺院 往 を私 15 益 1-側 或は の權 々其 趣 1= 有 あ まし 0) を賦 Ü 集合 賜 士 b 3 ---地 T 田 30 其大な 家の 與し 人民 L 山 T 更に 澤 72 土 尊 0) 林野 るも、 貴を保 **筝奪をなせ** 3 地 其 3 勢を 0 藪 兼 0) 地)を 尚廣 併 13 助 0 1= 3 長 數 禁じ、 き占有な 75 25 萬 せ 足らず、 3 頃 n 3 b 0) 風 百百 を放 之に代ふ あ あ 1) 大化 盆~自己の 畝 5 たず、 を 12 12 **b** 以 b るに 頃 前 3 玆に 大化 氏 權 0 田 rs Ŀ 勢を 禄 於 改 2 を以 T 新 包瓦 天 利 1= 0 用し 武 7 至 田 連、 せ 1 b 天

等 共 0) 子 子 0) 特 1= 時 孫 典 及 と稱 0) び、 あ 法 () 律 す **父**三 1 る 是等 據 显 位 n は 以 ば 概 0) もの Ŀ 和 現位 0) 不 を當時 8 覊放達にして、 0 現 は 職 王 共 1= 臣 陸 在 家 孫 3 に及 叉 3 法を紊 13 0) 3: は 王 一臣家 固 之を j b 殆 9 0 蔭 0 ど制 子 字 其 孫 御 と稱 蔭 父 を加 孫 Ŧi. と稱 位 1 以 2 權 上 Hil L カコ 勢家 0 體 らざるの徒 3 0) 刑 0 は 課 和 役 蔭 tz re とて 72 9 苑 9 から 就 特 n 赦 故 , 中 1= H. 0) Ŧ 朝 贖 恩 臣 廷 家 罪 典

目 して 浮 浪 0) 徒と稱せり。 (帝 國農業 史要

す は 自 る莊 己の 勢家 共 時 斯 3 地 < 的 0) n 官 の農民 して 名の下 1= 田宅資財 1= ば は家 して、 よりて勝 此等 共 1: を莊 の子郎黨なり、 H の權門勢家に 軈が を學 地 課役 官 は を制し、又名田 1= 權 て共 げて 補 門 0 勢家 一資財 L 權門勢家に寄託し、 賦課を発が て莊 土地資財を寄託するときは、 叉後世 0) 2 田宅 園 泪: 【蒙】 のことを行 領 1= とは となり るしことを得 於ける莊屋 知す 報 る者 酬 以て僅 はし 彼等 として權 0) 名主 め 0) 名を冠せる るなり、 富をして盆~大 少の た 5 の稱 FI 1 課 是に於 奪は 此 共 朝其田宅資財に關し争論 秘 に胚胎 莊 を発 田 園 地 12 て 主 2" n にして、 する なら は後 れば んとす 時 ĺ (帝國 の所謂豪族にして、 JI: 0) 身分 8 3 荷 まざり 72 73 安 農業 1) 6 を 1 欲 3 少要 す IIII 然 8 の生せし時、 L 3 0) 3 T 1= 0) 1 其 農 共 62) 所 之に 莊 民 利 有 地な は 屬 1= 權

力を 8 3 當時 12 るも 振 凡 權門 T ひ より 厥 あ 且つは 発が 0) 3 勢家に身を寄せ、 下 72 民 h n 共 の體 早く立身 んとするも 例 72 38 る、 あ 出 1. 名の 資財 世せ あり、 n ば、真觀 贬 んとするも を託した 身 しきを恥ぢず、 を屈 五. 年 して るも 行清 あ 6 權門勢家 0 和 多 天皇 酢つて重 家 カコ 人 h A.D しに の多きを誇らんとするより、 0 家人と は、 課を遁れ、 864) 九月に左 なり、 經濟 上よりするも 謀て輕役に就く、 主 家 0 0 如き太 威 8 藉 あ 政官符 5 之を召 り自 己の 過 あり。 し集 重 權 75

知

公民の輩媚を求めて婚姻し彼の族を贖すを忘れ、奸して此の賤となる。

たびに格

に違

2

ここに

棄ねて課調を損ず、 之を論す るに政運の事公平にあらず。 民 族 2 歷 史第 卷第 四 號

0)

みにあらず、

の力や。

是れ

政

府

0

收斂遂に良民を驅て賤民に入らしむるなり、

名を棄て

1

質を

取

る

恐

るべ

き哉

經

濟

嫡 流 坂 東 兵家 八 州 0 を横 棟 梁 と仰 領 L カジ 72 n る 平 72 る英傑 親皇將門は太政大臣藤原忠平の家人として少年 源 賴 信 は藤 原道 兼 の家 人たり、 內大 臣 0) の折 顯 官 12 仕 る藤 へたり、 原宗忠すら 源 家

んとしたる人なり。(愚管抄)

關

自

藤

原

忠實

の家人たることを甘んぜ

b,

गा

1

T

忠實は己が

家來

(家

禮

卽ち家人の

多きを誇ら

有 為 0 士 カジ 身を屈 して有力者の家 人 ٤ 73 b 權 勢を張らんとするを自他 共に 憚らざりしこと

0 有 最 3 國 名簿 露 晋 を以 73 る説 T 惟 明 成 は 之を有 1= 與 £. 國 云 の例に見る。(民族と歴 な。 驚てい 2 藤賢式太は往日一雙の者 史第 一卷第 Ξ 號 13 6 • 何ぞ敢

て以て

藤 此 賢 0 とは 如 < 有 73 3 國 0 綽 有 國答 名に して、 T U 共 7 鹏 明 人の より得 跨に入りて萬人の首を超えんと欲す」云 72 5 式太 は式 部太 輔 惟 成 0) 事 73 h 8 120 惟 成 江 有 國 抄 共 (-

有 國より 融 花 山 8 歲 條 0) 年少者なるも、 、諸帝 (A.D. 970 -987 其才氣縱橫は有國をして身を托するに 1 至 る平 安朝 中葉 頃 0 御 代ごろの人に 足ると思 して、 は L 8 惟 tz 成 3 3 の方 0)

第四章 農業の發展

とすの 勢 1, なら 0) 社 IIII 彩 -10 良 T 伴 民 斯 名 うて 0 簿 如 で 共實 等 < 據 良 0 けず 力 交 民 3 を 際 から は 家

人とな

る作

法

な

10

得 70 好 為す 72 h る T 1= を 贱 主 得 民 因 2" 2 せ 1) 75 るが 12 家 3 如し。 人 8 如 是れ 旣 Ŀ 1= 0 贱 述 因 民 山 V. た 0 1= 實際 3 ょ カジ 3 也。 の解放、 如 < 實 大寶 は 家 Ŀ 人 令 di 制 0 月邊 度 制 民 0) 度 0) 崩 1-より 12 壤 73 數 時 h

3 代 し莊 如 きつは + 今當 地 親 复 で E は 胩 肥筑 FIF 0) 研 1: 有 E 於 せし ПП 全 0) Vi 間 及 國 3 1: 0 大 とを 於 位 4: 地 T ば 0) 主 有 貍 1= 知 即 せ 3 田 Ti. 5 1 1 を b 大莊 私營 < Hi. しと 百 園 田 叉 は 町 主 數 仁 1= 0) 郡 IIJ 制 占 狀 1= 天 死 を觀 皇 瓦 世 史 b 5 家 3 [1494(834)]6 \$2 0) 1 称 1-60 藤 す 徵 3 2 原 L 所 正 -なり 0) 3 御 盛 代 な 當 るに 15 其: 於 胩 他 方り け 0) 业 3 親 武 前 王 天 7 及 皇 0 豐後 当 [1381(724)]8 彼 族 或 社 [if 會 4 0 FB 井 唐 0) 王 大 有 0 73 御 せ

減 權 15 0 衰 田 頹 0 租 を招 こと 庸 不 37 は 輸 旣 0) 1= とな 結 述 果 ~ 5 多 ナこ 生 1) じ 何 -とな 斯 朝 0 廷 #1 如 ば 歲 < 入 權 0 土 門 減 地 勢家 小 0) **棄併** 及寺 0 志 ٤ は 院 な 口 カジ b 分 廣 13 H 大 なる 礼 有 ば 75 租 士 地 b 地 を の減 兼 併 15 せ を る結 來 果 124 口 + 分 田 央集 0

共 カジ 山 尺 林 1 原 0) 野に入りて薪 士 地 を 有 난 2 を採り、 る賤農を 牧草 生 せ を刈 3 事 5 1 山 8 澤 すい 0) 利 又 か 小 は 栗及 數 0 連 大 0) 地 實 主 を 占 供 領 御 世 1= 3 上 とな るに 托 して 0 彼 栗林 12

斯 くの 如くして十世紀乃至十二世紀以來、 権力に服せず且つ租税を輸せざりしなり。 非 園 は全國 0) 士 地 の大部分を占めて純然た る私有地と

なり、

國

司

0)

莊

0)

所

有者

で領主

之に對して國 司 の支配下に立つ土 (三位以上のものなる時は領家といふ) 叉は本所といふ、本所なる名は領 地を國衙とす。

主

多く 13 莊 園 に住 せずして京都又は其宗族 の住 地 にありたる故なり、 之を以て領主は其私有地 を所謂

莊司 (非 長叉は莊預 Rome 0 Villieus 獨逸の Meier) に委任せり。

多く の莊 司 は 莊園 内 に裁判權を行ひたり、 遂 1 は 國 司 0) 配下に あ る國 衙 8 亦國 司の 私有 地となる

に至れり、 是れ朝廷の 中央權力地方に行はれざるより來 る自然の 勢なりと 5 ふべ

3 或 にして、 司は天皇の名に於て所管の地域を管掌すべく、 租 席調 の幾部分を任務に對する報酬となせり、 大化 改新の際從 而して多くは從來の大氏の上及其子孫 來の 大氏 の上 に代 ^ て置 きた る

之に任ぜり。(以上日本經濟史論 PP. 132, 133, 135)

10 の起る迄をい 旧字 (七世紀 F 2 葉より十世紀の約 原始時代 A.D 6 社 迄、 中薬迄凡そ三百 王朝時代 年 A.D 645-A.D.645--930、封建時代 -930時代にして王朝より鎌 A.D 931-1602) 2 倉封 建時 外國交通

崇神

天皇

564

年 (B.C.96)より垂

632

年(B.C.

瓦

17

3

價の増加地

於け 奢侈となり、 1= より る農民 て耕 作 生 從て其 活 0 方 は 人口 法 195 私民及口 の増殖、 進 み、 分田 耕 交通 地 占 積 機關 有者 も増 の發 (農民) 工藝美 蓬、 外國 の負擔過重となり、 術 との 文學 も併せ 交通 支那 て進步 之れがため口分田を捨てく領 朝 せり 鮮 • 佛 貴族 致 傳 社會 來 FD 0 生 度 (より) 活 浉 5

主 の民となりた 奈良朝 1384(八世紀、A.D 724)聖武天皇の御代 るもの 多く、 益~大地 主を成 全國 L 0) 72 人口 *b* ° 4,584,093 (帝國農業史要)

平安朝九世紀 1470 (A.D 810) 嵯峨天皇の 口 1分田 65,677旨 (帝國農業史要 御代

剩 田 10,910

計

延喜延長 (十世紀始め)の頃 (醍醐 天皇延喜 1583 延長

水 H 862,796旨 80 339步

三韓人に學びた 支 那との交通 開 る所多きに依れり、 け 12 る後は 秦漢 の遺民 三韓征 仁天皇 逃 n 服 派後は毎 て歸化 せ 年男女の貢 3 あ . 28) 11 6 其後隋 あり、又續 りて池溝盛に設 唐 と交通 々俘 房 あ 5 0) 來 農具 22 3 南 たり、 を始 h 12 bo め 養

農業 蠶開 0 墾 發 其 達 他 農業 を 促 せし 發 達 8 J. 0) 我 蓋 を盆 L 小 せ なか 3 3 3 0 ず。 甚 ナご 多く、 叉 各種 0 工業製造にて彼等 0) 傳 ^ 72 3 当 0 延

韓人より 田 を作 るこ 2 を 習ひし は、 最初の田部の小氏名を歸化三韓 人に 賜はりし にて知 3

~

T

崇神天皇 564 (96B.C.) 以來歸化人左の如し。

1.應神天皇 930 (A.D. 170)

2.欽明天皇 1200 (A.D. 540)

秦漢の民 7553戸

3. 天智天皇 1322 (A.D. 762)

百濟の男女に100人餘を諸國に分屬せしめたり。

4.天正天皇 1375 (A.D. 915)

5.淳和天皇 1484 (A.D. 824)

口分田を賜ひたる新羅人 165 人あり。

而して此等の歸化人は工人にあらざれば農業者にして、技藝の進步、土地の開拓等に貢献せるこ

と多大なりとす。(以上帝國農業史要 P. 102)

最も早く開けたる交通機關は船なりき、是は尤もなる咄しにして、神代旣に素盞鳴尊杉及楠を船

材に定め給ひし位なればなり。

崇神天皇 564 (A.D.96) 諸國に令して船舶を造らしむ。

孝徳天皇大化五年 1305 (A.D.745) の御代渡守に田を給ひて渡賃を徴するを止め給ひたり、僧道昭宇治橋を造れり、これよ

第四章 農業の發展

樹路傍の果 道岐蘇の 火 燈 袋 Щ

> 陸上の運輸交通 けたり。 ij 桓 僧侶の交通の便を開きしもの相踵げり。 聖武天皇 1442 (A.D. 782) は人烟稀疎にして、

稿

梁

津橋を道路と共に毎年修理するの制を立てたり。

1384(A.D.724)の御代僧行基諸國に造りし橋八ヶ所に及び、 外に江を掘り、 津を通じ、 波堤を築き、 行を助

落問 の道路も峻隘甚しく、 運搬は固より 旅 行困 難なりしなり。

驛邑ある事なく、

僅かに部落あるも、

共間遠く隔たり、

叉部

孝德天皇 1305 (A.D. 745) の御代に大化改新と俱

大路 (山陽)

の東山 道山陽 路其東 外海

陸上交通

中路 (東海東山)

小路 (以上三道の外)

を設け、 槪 れ三十里(一里は今の六町) 毎に一驛を置き、 道路は毎年修理するの制を立てたり。

文武天皇 1357 (A.D. 697) の御代に岐蘇の山道(後世の御坂古道) を開通せり、 僧侶河海の交通を助けしが如く陸路も多く

開けり。

上古旅 人必須の要具は 火燧袋なりき。

皇1458 (A. D. 898) 亦旅人飢を凌ぐの一端として果樹を栽ゑし 孝徳天皇の御代 1305 (A.D. 745) 僧普照の奏議により、 路傍 めたり。 に果樹を植ゑたり、 其後、 醍醐天

當時玄米を春きて白米となすこと、 桓武天皇の御代 1442 (A. D. 782) に見えたれども、 一般

飯

術を傳へたり。

餡は神武天皇の御代に其方法を知れり、 但し如何なるものなりしか知る能はず。

奈良朝時代に醬油とて後世の味噌の如きものあり。

酢ありて亦調味の料となせり。

平安朝に至り て瓜 の糟漬、醬油漬あり、又乾して用ふるあり。

饂飩、 素麵、 ちまきの類あ 1)0

餅に は米餅、 草餅、 大小豆餅あ りて上下最も嗜みし所なり。

鹽は神代旣に我國 本土にあり、 世を經て製鹽業盛となり、桓武天皇 1442 (A.D. 780) 以降は調貢

物の一となれり。

年魚は川より揃りて食料に供せり。

狩 獵 は上古 より盛に行はれ、獵器にも種々あり、天武天皇 1332 (A.D. 672) の肉 天皇 1409 (A.D. 食禁制令出

狩獵のため農業を害するを禁する令、聖武

7-10) るに及び、獵器に制限を布かれたり。 及醍醐天皇 1458 (A.D. 898) に出でたり、以て貴人の生活情態如何を知るべし。

第四章 農業の發展

農民は水田の利多きに趨りて陸田を捨つるの風あり、歴代の天皇陸田を奬勵せり、 共奬勵甚だ勉

められたるものなり。

1.持統天皇の御代 1847(A.D. 787)

く熟して急を支ふるの力多きを以てなりといふ、以て當時食物の十分ならざりしものあるか見るべし。 天下に命して桑給梨栗燕菁の類の栽培を奨励し、共に大小麥を栽培して稻米の補足をなすべきを勧めたり、是れ麥の夏早

2.元明天皇の御代 1368 (A.D. 708)

農民一人につき陸田二段を賜ひて大小変及栗を植るしめ、 且つ栗を以て租稲の代納を許したり。

3.元正天皇の御代 1375 (A.D. 715)

毎月人口の多少に從び一町以上二十町以下の陸田を賜び、其地子として段毎に栗三升を徴

4. 嵯峨天皇の代 1470 (A.D. 810)

特に部司申より恪勤のものを選び、大小婆の栽培奨勵を掌らしめ、併せて蕎麥素稈胡麻の栽培を奨勵せり。

水田には稻、陸田には麥栗稗豆其他蔬菜更に衣服の料として楮麻を栽ゑたり。

り、楮、桑、漆は正 米以下五穀は我邦原産植物なりしや、否や、分明せず、但し保食 しく 原産の農作物なり。 神の神話を 正しとせば原産な

叉蔬菜には水葱、 蓮根、香蒜、薑、 大根、茶菜、 甜瓜、 燕菁等あり。

果實には橘、柑子、梨あり、橘と柑子は漢土の原産なら。

山には栗あり、菌あり、又筍一胡桃も食料に供せり。

山

成物

蔬菜には前記の外、漬菜、蓴菜、 降りて奈良朝より平安朝時代には

生瓜、

茄子、

疑冬、

萵苣、

韭

葱、蓼、芋、陂々古、

山蓝、

芥

けび)等

あり。

食

用 作

物 0)

數

增 加 반

bo

染料食物としては茜及藍

あり、

野生より採りて用る栽培せざりしならん。

拉

棉

草

棉

果實本實

-i-

其他

の難菜及び五辛といふ大蒜等あり。

果實には在來 は漂流崑崙人より種子を傳へて南海及筑肥の諸國に植ゑたり(桓武天皇 1442 の外、棗、李、柿、枇杷、柚、 柘榴、覆盆子(いちご)、椎質、通草(あ

L 祭 列 せず、氣候 原 產 一地と大差あるを以て遂に其種子絶えたり。

1-[3 茶は支那 古に於け より得 る耕作法 て諸 は明かに之を知ること能はざれども、 國 1 植 るた b (嵯 | 職天皇 1470 A.D. 810)、同じく繁殖せざりしなり。 之に據りて當時に於け 十世紀延喜式内膳司に示 る耕作 の一斑を記すべし。(日 された 本農業 る耕種

小史 P.P. 48-49)

幫

に付て略之を知る事を得るが故に、

型

田 を耕作するには必らず牛と型を用ゐたり、一人手綱を把りて牛を馭し、 一人型を持ちて 田畑

を鋤き起 した 3 もの なり。

大小 麥 大小豆の 類 は耕すこと凡そ一遍なるも。作物の種類によりては四遍五遍の多きに及ぶもの

あ りの 排

疝

第四章 農業の發展

H

12

るも

0)

なり。

カコ く釦り 起したる土壌は更に塊を碎きて之を整地し、 これに畦を作りたる後下種 し、 叉は苗 を植 付

二四四

大 小 麥大 小 57. 0) 類 は肥料を下さず、 蔓菁、 源 誰 葱、瓜等 の類 1 は大率 肥料 を施した るが 如

し、而して肥料は人糞を用ゐしものなるべし。

あ 3 < て描 12 旣 しなるべし、 瓜 位位 ば、 に下種 類 0 とは蓋し瓜 の栽培は二度土 四 1) 園に敷くことは、一般に行はる\が せる 1= 今名瓜 I'I の葉及蔓に土壌の附着せざらしめんがために置くものにして、今も麥稈 座を一株とすれば一段の圃 は 時 々雜草 壌を耕し畦 類を作るも を抜 溝を掘り(これは旱魃の き去りた の此の法を用ゐるものあり)、其後下種し其生長を俟ちて位 5 に三百六十株を仕立てしもの 作 如し)、延喜式によれば、一段に付き位三百六十座と 物 0) 種 類 時水を漑ぎて耕地を湿潤ならしむ によりては除草二三回 なら h かっ 1 及 3: 800 などを用 るに あ を設 60 備

今延喜式內膳 司の條に見えた る耕 作園圃 の條を抄出 して、 左 に穀類蔬菜 の耕作法を表 示すべし。

| 小    | 大        | 小     | 大     | 作物                    |
|------|----------|-------|-------|-----------------------|
| I    | <u>5</u> | 麥     | 麥     | の種類                   |
| 五、五〇 | 八、00     | 1五、00 | 一五、〇〇 | 種子一段に下す               |
| 三、五  | O.E.     | 一四、五  | 四、五   | までに要する人夫<br>播種より收穫に至る |
| 1.0  | 1,0      | 0,1   | 0,0   | お 作に 使役す              |
|      | 1        | 1     |       | 施用の肥料                 |

| 第四章 農業 | 李       | 蘘     | 蘇良自  | 垄    | 胡菱   | 奕     | 11     |      | 变    | 大角豆   | 苗      | 離蔽     | 茄子    | 晚瓜   | 早瓜   | 蓟      | 蕗      | 蓝       | 葱      |
|--------|---------|-------|------|------|------|-------|--------|------|------|-------|--------|--------|-------|------|------|--------|--------|---------|--------|
| 農業の發展  | 1100,00 |       |      |      |      | 11,00 | 五〇〇,〇〇 |      |      | 八、〇〇  | 一五、〇〇元 | 110.00 | 11,00 | 四五元  | 四五   | 三五〇,00 | 100,00 | 四〇〇、〇〇把 | 一四,000 |
|        | 三五、〇    | 三五、〇  | 三五、〇 | 二八、〇 | 二八、〇 | 三一、五  | 七五、〇   | 九三、〇 | 三二、五 | 1 = 0 | 三九五    | 一八、五   | 四一、〇  | 三五、五 | 四六、〇 | 四四〇〇   | 三四、〇   | 七八、〇    | 八七、〇   |
|        | 1,0     |       | 1,0  | 0,0  | 0,0  | 0     | 五      | 三、五  | 二、五  | 1,0   | 0,1    | 五      | 0     | 0    | 0,0  | 0      | 0      | 二、      | 二、五    |
|        | 1       | 11 11 |      |      |      |       | 0111   | 1110 | 1110 |       | 1 1111 |        |       |      | -t   | 1110   |        |         | 1110   |

三五

瑟

芹 (備考)

水

恋

苗

-000

苗

肥料一擔は重さ六斤にして播種より收穫に至るまでの總人員は、犁を把るもの、牛を馭するもの、 五〇〇、〇〇 四四、〇

作るもの、 種子を下すもの。 養を運ぶもの、收穫するもの等一切の人夫を總括するものとす。 四世

〇日本農業小史 PP. 49-51)

ものなれば、耕作に次ぎて幾脚せられたり。 養蠶は農桑の語あり、食に次ぎて衣を重んじたり、絹は上古より貴族衣服の材料として需要せる

1. 崇神天皇の御代 564 (B.C. 96)

手末の調

始めて女子に手末の調を課して布帛を徴せり、 延て養蠶の業盛んとなれり。

2. 仲哀天皇の御代 852 (A.D. 192)

秦の遺民の歸化せるもの支那の蠶種を傳へ、之より我邦の蠶種改良せり。

種変那の輸置

3. 應神天皇の御代 930 (A.D. 270) 三韓征服の後次で雄略天皇の御代1117 (A.D. 457)

百濟及支那より男女の総工総工和踵いで來り、機にて帛を織る法を教へたり、

を湯に入れて絲を繰る法を傳へたり、 從來は手にて布帛を綴り、 繭を口中に入れ和らげて、絲を取りたるなり。 又養蠶工來りて養蠶の術を教へ、併せて繭

4.天武天皇の御代 1332 (A.D.672)

諸國貢する所の絹帛朝廷の庭上に満ちしといふ。

絹帛の貢

煮繭製絲

機

織

5. 元明天皇の御代

6. 稱徳天皇の御代 1425 (A.D. 765) 出 羽 の國にも養蠶盛に行はるゝに至れり。

の出る数の図

五三、〇

0,0

110

7.後冷泉天皇の御代 1706(1046)

即ち平安朝の中葉頃に至りて農民漸く桑の栽培を怠り、隨て麥蠶の業衰へしかば、蠶桑の業な勸め給へり、是れ漸く亂世

に入れるを證するものなり。

上古馬は乗用としたること前に述べたり、後牛馬とも農耕に用ゐられたり、 即ち耕作騎乗等事ら

畜力を使用 13b .

五世紀頃は 野 42 馬 多か 6 しが 如く、 六世紀には之を捕へて貢せしめたり。 歳比りに稔りて牛馬野な被へりといふ。〇日本農業小史

ci推古天皇の御代 1253 (593) 諸國に令して良馬數百頭を貢がしむ、大化 1305 (元5) の稅法の調の種類中に馬あり。 1. 顯宗 1145 (485) 仁賢 1148 (488) の御代 道端河岸等は農民自由に放牧し得べく、其他薪と共に牧草採收を許された

る土地諸國に多かりむ。

初め一定の牧場なく、

-1 世紀中葉に至りて共同放牧場を設けた 50

天智天皇の御代 1322 (662) 諸國に共同の放牧場を設けたり。

朝 延は特定の牧場を設け、 牛を飼 育した れども、 九世紀の初めに之を煩はしとて牧場を廢し、而

御料の牛は民間より貢納せし 8 72 b.

4. 仁明天皇 1494 (834) の御代 牧場を煩けしとて酸せり。

**醍醐天皇の御代 1558 (898) 命じて人民に野牛馬を捕へしめ、** 其大なるものな朝廷に傲ぜしめたり。

100

習禁肉食の 史 大化 肉 牧地は毎年一月以後一面より漸を以て火を放ち嫩草の生ずるに至りて遍ねからしむ(日本農業小 の頃 1305 (645) 牛馬帳ありて其頭數を記載せ

食用として牛馬を食ふを忌むの風習は早くより有りしものの如し。 神代に於て牛肉を耕夫に食はしめて御歳神の怒に觸れしことあり。

され 、ど民間にては尚牛馬其他の獸肉を食するものありしが、佛教 渡來 後禁肉の風一般に盛とな

h 牧畜の勢阻 止せられたるべ

1. 天武天皇の御代 1332 (672)始めて牛、馬、 大、猿、 鶏を屠殺して其肉を喰ふを禁じたり

0, 、予は佛教は牧畜の發達を妨げたりとの説に左袒すべき理由を見す」(O.ha Nitobe,Japanischer Grundbesitz U.S.W. 161. 口

本經濟史論

牛馬 1. 當時 の賣買は八世紀の初中葉聖武天皇 [1384 (724)]既に諸道に於て盛に行はれたり。 は甲斐信濃隆奥出羽大宰府管内等は良馬の産地なりし。

2.甲斐の駒引(毎年八月馬を貢したり)

4

3. 陸奥交易の馬は天覽 (代々の天皇駒引を御覽あり、交易の馬は時に御覽あり) ありたり。

乳 上的 牛乳 たり、 は七世紀中葉 其後諸國に令して牛乳を作らしめたり [孝徳天皇 1305 (645)] 吳(支那)の歸化人福 常初 めて牛乳 を搾りて天皇に

八世紀の始め〔元明天皇の御代 1368 (708)〕山城國に乳戶五十を置きて、供御の乳汁を掌らしめ

际

とす。

たりの

延喜

年間に及び諸國貢獻の牛乳は蘇と稱したり、

蘇を作

る法は牛乳一斗を煎りて一

升を得る割合

Ŧi. 世紀の中葉(安康天皇 1114 (451)] 山脊に猪飼あり、 猪飼とは豚を養ふものをい ふ。(日 本

小史 P. 19)

b 六世紀 日 本農業小史 頃 推 -1天皇 1253 (593)]既に養蜂を始めしものあり、百濟の太子余豊璋 P. 20)、然るに七世紀 中葉頃 「皇極天皇 1302 (642)〕始めて百濟人養蜂の業を起 三輪 山に放ちた

せしかども蕃殖せざりしなり。(帝國農業史要 2.79)

I.

藝

E 教 奈良朝時代に於て最も著 の隆盛とに在りたるはいふを俟たず。 安置 せ る木佛、銅佛、 鏽佛、 しき物質 攝佛、 上の 歷代佛 乾漆佛、 進步をなした 教を保護 板佛等を始めとし、 るは工藝なりとす、其原因は支那の交通と佛 助長すると倶に頻 训 他諸 らに堂塔伽藍を起し、 佛 具皆大 1= 進 3 たり 其

代を享け唐 代 の式を加味し、所謂天平式を代表せるもの 73 bo

之を統

3:

るに彫

一刻は佛像を作るに必要なる技術なるを以て先づ當然發達せり、

是等の

佛

像は

推古時

法隆寺の金堂に安置せられたる金銅釋迦佛坐像 (用明天皇の御代) 四天王立 像 (孝徳天皇の御

聖武 秋篠寺にある木彫技藝、 、天皇以後長谷の十一面觀世晉菩薩、東大寺の金銅盧佛、薬師寺の薬師立像 天女立像、 東大寺法華堂の乾漆製執金剛神立像等。 (天平時代) 法隆寺の夢殿にある木彫正觀音

第四章 農業の發展

刻 に次ざたる發達をなせるは刺繍にして是亦佛像を刺繍するために起 11 1)0

推古天皇十二年成れる銅繡丈六の佛像は其權與なり、

同二十九年聖德太子の薨するや天壽國曼陀羅の國二十帳を作らしむ。

奈良朝に入りて、高さ五丈廣さ三丈八尺五寸の觀自在菩薩二帳を刺繍して、東大寺に安置

興福寺内の寺院には彌陀落山淨土變及び阿彌陀淨土變を刺繍せしめたり。

大安寺には高っ二丈廣さ一丈八尺の大盤若四處二十六會圖像及び華殿七處九會圖

像な作

此等は今多くは傳はらず。

洪 外從來の漆細工、玻璃器、染物、織物、染色の術等長足の進步 をなせり。

白色の玻璃天等は今衛正倉院に殘存せり、及衛子玉を製りて様々の 漆は奈良朝に於て之を以て繪畫を描き、螺鍋を嵌め、金鍚平文に塗けるを出し、遂には蒔繪の 4; 寛久學武天皇の 御代に創製でり 玻璃の水瓶、 白色玻璃の碗、 浅黄色玻璃の高坯、 紺色玻璃の壺、 衛心創 紛色の盃、 始せり。 緑色の坯、

天皇の御代には諸國に花章を織り出す法さへ に孝徳天皇の御代漸く發達に向ひ、 文武天皇の御代には錦綾の織人百十戶、錦機の数三十ありて絵部司に屬せり、 傳 へたりの 装飾に用ゐたり

元明

染色術は纐纈、繭纈、夾纈の類精巧なるものを出すに至れり

老三年にして、支那に學びたるもの un 通 旣に此 の結 别 果、 カコ に定められ、又禮服 0) 隋唐の制を學び、大化三年冠位 如く物質上の進歩大なり、從て國民生活上の向上亦之に伴へり、衣服 平服 の制 なり、 細 カン 要するに服制 1= 改定以來度と制令あり、 规 せら #1 \_\_\_ 般に華麗となれり。 般左 征 0) 官位 風 聖 改 1= めて より 右袵となしたるは養 男 女に 0 如 よつて きは漢 夫 土 々 一と交 0

た ヌ 3 るが如く、原始時代には專ら布を用ゐ、其中にも楮布麻布等を最も重んじ、葛布苧布等を用ゐた )なれども、衣服以外の装飾用として、羅縠、 きのなるが、今や中流以上は多く絹を用ゐたるが如し、但し太き絲を以て織りたる麁絹(絁アシキ 般に華麗なる衣服を纏ふに至りたれば、其材料も亦精華なるものを用ふるに至れり、 綾、錦、氈、鬩等の精華なる織物ありたり、又衣 旣に述べ

b 0

服

の幅

長漸く潤大となれり、足れ漸く奢侈に趣れるも

0 73

> 3 \$

實は國民生活の進歩せるの證な

養老の頃にに文武の官人難仕以上のものにして、表に輕羅をまとひ、裡に彩綾を重ねるものありたり。 寶龜元年の合に「袍衣を製するに匹を以て限りとし、米だ狭窄なる事を聞かす、 比來意に任せて競うて寬大なるを好み、

**心を裁するに更に平正を加ふるに至る、費まことに深し、自今以後更に然る事を得ざれら〕** 

菁、藍立、葵、田葛、梨、棗、栗、橘子瓜、蠚實、山菅實等あり。 物に至りては先づ麥、

黍、

栗

蕎麥等を始めとし、鯛、鮪、鹽、和布、昆布、濱菜、水葱、蔓

醬油は後世の味噌に近きものにして豆醢あり、肉類蔬菜は膾

羹となし、食せり。

味料としては醬油あり、

酢あり、

江鮒、煮鹽、年魚、煮堅魚等は大寶令賦役令に揚ぐる調の難物中にあり。 ラメン、海松(ミル)、凝海菜、 (刻乾魚) 皆雜. 鰒、竪魚、鳥賊、螺(ツヒ)、熬海(イワコ)、紫菜(ムラサキノリ)、海藻、雑海藻、滑海藻 海藻根、未滑海藻、澤蒜、島蒜、鰒鮓、 贻具、 鮓、白貝、菹、頭打、後折、海細螺、甲贏、近

第四章 農業の發展

新らしく傳來せるものに牛乳、柑子、茶等あり。

牛乳は孝徳天皇の御代百済の美那使主の献上に始まる、爾後藥餌として必ず用ゐられたり、典藥寮中に乳戸を置き 村子は堊武天皇の御代、播磨の弟兄唐より之れが種子を齎來し、佐蟲麻呂之を植る爾來蕃殖せりとい 茶は平安朝即ち桓武天皇正曆年間 諸國をして牛酥な献ぜしめたり、又元明天皇の御代山春の乳戸な點ぜられたり。 に始めて輸入せりと稱するな常とすれども、又一に奈良朝時代既にありたりと云ふ。

づ 對 しろひ糟湯 してい、響酢 但し以 上は富有なる者の主として攝れ 品に蒜搗 酒うちすくろ き合せて鯛 ・ひて」 の膾 0) 粗食程度なりとい を食ふ」を大に誇 る食物と見るべく、 りたり、 彼等は 去れば貧民に至りては 「水葱の あ つも の食 「堅鹽を収つ ふもの」に

如く、 此時 のことなれ 天下の殺生を禁じ、佃獵を禁じたるをや、然れども實際には佛教の影響は案外少なか 僻遠の地方に於ては殊に然りしが如し。 代に特筆すべきは肉 ば、此佛教の思想の影響を被むるべきは、何人も想像する所なり、況して屢く 食 の事なり、 佛教は殺生肉食を禁むり、 而して上下殆ど佛に淫したる時 りしが 漁 獵を

を食ふを禁じたり。 天武天皇の御代、 漁獵者が檻穽を造り、又は機槍を用ゆるを禁じ、四月より九月まで築を置く事を禁じ、 叉牛馬鷄猿の宍

聖武天皇の御代、此等の禁令を重れたり、是れ禁を守らざるものあるを示す。

稱徳天皇の御代には鷹狗を養うて佃獵をなすを禁じ、諸國より魚肉を獻することを停めたり、佛教信者自ら好んで精進を 孝謙天皇の天平勝寶四年には天下の殺生を禁じ、海に依る百姓の困却するものには狼を給せり。

果して然らば稻渡戸博士の佛教は牧畜の障害となりたりしを見る能はずとするもの、 なしたるものあり。 寧ろ事實に

近邇せるものとい ふべし。

3 社 ば 奈良 0) 尚 黑木 朝 京師 0) 國 0 0) 如きは 家 民生 に住 活 一般に Ex の向上ありとも、 72 る例 **延葺行は** あり、 宮殿寺院の屋根を兎を以て葺くことは、奈良朝以前よりあ n 尚一般の國民は低く矮き疎鹵の家に住みたるが如く、 72 3 なら h 家屋を塗るに丹堊を以てすること行はれ、又檜 高 りた 貴の

皮を以て屋根を葺くこと行 13 n 72 60

持統天皇の御代、 齊明天皇の御代、 大倭小墾田 制令を發して瓦を以て官舎を葺かしめたり。 の高関を悉く瓦葺にせんとする企ておりしも成就せず。

聖武天皇神龜元年太政官の奏を聽して、 五位以上及び庶民の富有にして營むに堪ふるものは、瓦含を構へ塗るに丹墨を以

てする事を許されたり。 稱德天皇神護景雲年間に、春日神社を容樂に建てられたるとご其柱を塗るに丹堊を以てせり。(奈良朝時代の文化、文學士

清原貞雄、歷史と地理第三卷第四號)

野 あり、 古來農民は田園と倶に必ず山林を有したり、蓋し上古 必要の薪材用材は皆隨意に切出したるものならん、然るに其後權門勢家の は到る所森林あり、 E 樹 林 あり、 經濟 1 及其 荆 莿 〈勢力 0) 原

維持上。 *b* Ш 林 原野を占領して利を奪ふに至りたり、

兹に於て之れが (1)造林を勸め、

②叉亂用を防

第四章 農業の發展 ぎた

御代

973

(313)

頃迄」

使用せら

れた

ること見ゆ。

1 たり、 文武 是れ防風林の川もあるべし。 天皇の御代 1957 (697) 百姓居宅の周圍二三十歩を限り、 樹を植る林となずことを許して、 薪炭材 木の 用 供 200

2 桓武天皇の御代 1443 (782) 橡板、簑子、杉丸太等の長短厚薄を定めて樹 木の飢伐 を防ぎたり。

農具中 最 も早 く用ゐられた るは鍵 (鍬に作る)にして木爨と いへ h TL 世 紀 0) 初迄

となれ 皇 其 後三 極 5 天 らんとす、 皇 韓 より 0) 始 御代 め は 金工來り、 鳅 1302 其地 は朝 (642 A.D.) 武内宿禰の後裔に巨勢荒人あり、 丘 廷にて作りて之を預 金钁、 山にして水利に乏し、荒人長極を作り河水を導きて之に漑ぐ、天皇巨勢 鎌、 金師 の類 ちた 作 5 られ これ 72 b, 民間 それ に製作 より する能 後 葛城長田 郵の はざりした 原 料 (カッラ ナこ る鐵 め 13 卡 な 副 物 0

ガ

0 热 高 を去 雕 の僧曇徴水車を貢せるより「推古 り义粉となすの法 を知 b 72 b 天皇の御代 1453 (793 A.D.] 人民水力を以て之を轉じ米麥

極田朝臣

の姓を賜ふ。(日本

·農業小史 P: 45)

法 70 諸國 和 國 1-宇 陀郡 教 ^ 地方 且その の農夫 使 用 を奬 は夙 勵 1-せ 稻 9 機 1= 為 より穀を乾か 8 1= 穀 0) 空 しく し死たれ 腐蝕 す り、仁明 3 を発 天皇 3 1 1 [1494 [834A.D.]] 其 至 \$2 h

神代に見えたり。 蝗 虫 0 害 は 旣 1= 人皇の世には蝗害又は螟害常に絶えず、又野鼠の害ありたり。 神代 1-見えた 9 蝗 0 驅除 法 とし ては 風 を起 し、 食鹽 を用 2 きを教へしこと、

義

他日の凶湫其他の不慮に備ふるため、朝廷の御料田に成れる稻を屯倉に藏する制創 められたり、

光仁天皇 1430 (770 A.D.) の御代に畿内に野鼠あり、農作物を害したり。

[垂仁天皇の御代 632 (28 B.C.)]是れ貯穀の初めなり。

他の奬勵[宣化天皇の御代 1196 (536)] をなしたるは、災厄頻至せるの證なると同時に、人民他日 諸王臣も亦之に倣ひて屯倉を設けたり、故に諸國に朝廷及其他の屯倉起りたり、而かも尚貯穀其

食は天下の大本なり、

に備 ふる事を知らざる幼稚 時代を脱せるを知らしむ。

黄金萬貫も飢を療す可らず、白玉干箱も何ぞよく冷を救はんや、と勅して天下に貯穀を奨め給へ

り。(宣化天皇の御代) 文武天皇の御代 1367 (697) 奈良朝の中葉、民に稻及栗は九年、糒は二十年貯藏力あることを教へて、貯敷をすゝめ、併

せて絲。 綿。 布の儲蓄をも奨めたり。

義倉とは富めるを分ちて貧しきを賑はすため常に穀類を蓄積して其備をなすにあり、情義に合へ

るより名あ

叉出穀の類を代へたり、初めは栗なりしも、稲、麥、大小豆を以てするを許し、田租と同時に徴收 ち、上々戸は二斗出穀とし、以下遞減して下々戸一斗に至りしなり、貧戸に穀を出さしむる安からず となし、改めて中々戸以上に限りて出穀せしむることとせり。文武天皇大寶六年1357(697) [海帰国台 大化二年 1307 (647) 義倉の制を創めたる時の定めは國內一般臣民を貧富の度に應じて九級に分

第四章

農業の發展

貯穀するも

0)

なかりしならん、

故に義倉の美名を藉

りて

强

制

せ

2

8

0)

73

6

水旱飢饉

0

際之を預ちた

ることあ

りたり、

貯穀減ず

北

ば

力め

T

速

かっ

1-

之を復

舊す

るものとす。

陽成天皇の御代

1537

(877)

せり。

出 穀 を怠るものに して官位 あ るもの は其封禄 を留むる制を設けて怠納を防げ 6 1)0 其後 (陽 成 天皇

0) 義倉 御 化 0) 制創まり (%77) 平安朝 しは大化の 0) 改新 初 めまで と俱 に屯 は 義 倉 倉を停廢 0) 制 存. L せ 12 *b* 3 を以 義 倉 て 0) な 制 5 13 廢 其 絕 fn] 1-故 歸 L カコ は 蓝 任 意に 13

倉 價暴騰 を調 ひ公 義 節 解 倉 する せる には元 稻 を 機關 事實 と賑 割 きて蓄 3 あ 恤を旨とせるものなるが、 りしことを證するもの せ 5 ~ 置き、 to tz 00 穀價 の貴賤に從ひ なり、常平 常平 倉は穀價を調節 | 倉は淳仁天皇の御代 | 1119 (759) 國 し、人民の せ んために出づ、 飢餓を救ひ、 是れ 併せて諸 [X] 歲 0) 大小 あり 國 0) に從 て製 穀價

ざる 常平倉を掌る所を平準署とい 義 倉常平倉は時に從ひ之を變せしも、不動榖は籾栗の貯藏に堪ゆる限り之を保存し、 1= 至 n ば 新 舊詰替を行ひ、 國家遠 2 醍醐朱雀 年 の儲、 の御代 [1558 (898), 1591 (931)]まで存 非 常 0 備 となすに あ り、併 i 時 あ りて義 保存 倉と同 bo 1= 批

元明天 皇 0) 御代 1368 (708)陸奥出羽及西海道を除き其餘の諸國にて不動穀の額三十七萬餘石ありしといふ。 創設せるものにして諸國 定の額 を定め大税を割きて之に充てたり。

K

の

豊作の

月に

方り

美食と

酒と

を用

あて

農事に

怠るなから

んこと

を

戒む

るもの に急救稲 あり、 始終審かならず。

淳和陽成の兩朝(1481 (824), 1537 (877)]或は特殊の農資として給與し、或は出擧として貸與せ

出 墨とは利子を附することをいふ

節儉 令の初めて見ゆるは、繼體天皇の御代 1167 (507) なり、後、孝徳桓武嵯峨 [1305 (645)]

1442 (782), 1470 (810)」の諸朝にも見ゆ。 一年穀稻大に實りしかば天皇民の之に依て俗をなし驕を生ぜんことを恐れ奢侈を禁ぜり。

稻 其他の物を致さしむるの制起れり、 上古大地主は多くの僕隷を驅使 して其田園を耕作せしめ 土地賃租 の法是なり。 しも、 後に至り寿農民に貸し秋に至りて

を收めず稻を收穫するの後租を輸せしむるを租といふ。(日本法制史 p.p. 66-67) といる。 田より官に收納する所は租の外に地子あり、 この剩田を春時共租に相當する價を收めて一年間百姓に貸與するを賃といひ、 諸國 0) 田地を人民に斑與し、 別に官に残れ 春時別に價 るを剩田

斯く或は賃し或は租するもの 則ち地子にして、其田を輸地 子田

地子は田 111 によりて率に差異あれども概ね五分の一を準となす。(P.67)

地子田は或 特例 の外は一般に地子の外叉定制の租を輸するものとす。CP.67

第四章 農業の發展 90

田 輸 采 地 子田 女 田 は地子を輸するもの即ち民に賃租し、 游 力 婦 女田 賜 田 等 0) 未 がだ授け ざる 0 其小作料を收むるものにして、 間、 及び遙 授國 司 公解 田 役官 位 田 H 、出家得 職 H 度田 國 造

逃亡除

帳

口

分

田

剩

H

等

な

1)

采女田 其 不 田 輸 を地 和 H 子田といへり、 分 田 租 を発 墾 田 C 等。 12 3 地 年 田 子は今日 12 及輸 洪 租 を納 地 の小作料なること既 子 む 田 るも に屬 のを せ 2 (P.P.48 るも 0 (-49) 1 述 則 ~ 輸 ち 72 位 租 る所なり。 田 田 ٤ 1, 職 3. 田 共 或 一徵 造 す 田、 る 稲を 郡 司 地 職 子と

田 「の賃 桓 武 天皇 租 を四 1442 (782) 6 千銭となし、 御代、一 以下中下に應じ 町の賃租 て遞減すべ 萬錢 1= 當る きを命 も 0 せ あ ho h しに、 是れ 我國 之を以て不當となし、上 小 作料 制限 0 始 め

仁德 天 皇 其他 0) 御代 [973 (313)]開墾移住 を奨励 L 之を實 行 せり。

たり。 筑 のは租 文武天皇 じて開墾を促したり「孝徳天皇 0 調を発すること三年、 H 部 を召して (697) 播磨及河内國 の御代、 五日以上は二年、二日以上は一年、且一 1305(645)の御代」、 大寶三年に人口稠密なる本莊 に於て開墾をなさしめ これ斑 田 河 内國 0) (京師 制を布き、 にて開 度移りしものは復び歸ることを得ざらしむる制を設け を云ふう 墾せ 口分田として 1-6 の地を去て稀薄の地に就くに目 0) Ш 四 水田 萬 餘 の多きを要せ 填 に及 へり、 るためなりつ 叉諸國 程 十日 の國 司 程 に命 0)

元正天皇 (715) の御代に朝延より役夫の糧食及器具を給與し、 之によりて十日間に全國膏腴の地百萬町の地 た間

一继身田 の三制世

又國郡司

1368

(708)

0)

御

代に相に

模、

E

總

常陸、

野、

下

野、

武藏六ヶ國の富民千戸を陸奥に移して、

其地の関拓に

從は

に命じ叉は褒賞條例を設けて

民に開

墾を勸

8 上

たり。

しめ 文明天皇 野 L

の開

拓を奬め

め、 開地

併せて百姓

の土地を開きしものあるときは、

牧穫雜穀の敷量に應じて位勳を給ひ、

役を発する等の特典を設けて、

荒

溝 是を以て 借 池を 時 造 0 農民 田 b 自 制 1= は 6 據 自 水 れば開 己 利 0 を開 開 墾 墾田と熟田 きて せ し地 開 墾を営む 0) を 班 (口分田) 定 H 8 せら 8 た b, 0) は るい 72 是れ るを問はず、 を厭 共 组 地 を三世 ひ 田  $\equiv$ 爲 世 に傳 め ----水田 に開 身 0 は 墾尚 制 在 總 73 T + 來の b 斑 分 溝 に行 田 せ 池に水利を得て地を 5 は 3 n ざり 1 制 75 b カコ ば

世紀田石の永 確 AL. 聖 < 保 せ 武 3 るも 天皇 0) は 0 1384 (724)なり。 其 地 を 身 の養老七 1= 給 2 制 年に 墾 田 は JL 7 永 世 民の 私 财 ta る ~ しとせ 5 是れ

墾田所有權

を

是より 町 身 年 とし、 纪 売 0 田 無に 制 熟 1 1= 對 以下 H 鼠 t しては永 神师 3 せ 遞 5 b ~ 顧 L 減 弦に 2 と定め して庶人を十町 6 世 所有 於て 12 T ざるに 權を確保 稱 德天皇 墾 至 田 とし、 りしか 1= せる 伴 1425 ム弊害を防 ば、 1= 且 (765)一つ國 反して、 墾 田 司 の御代 止せり、 をし 制 口 限 令を設 て在 分 田 爾後 任の 然れ (熟 け 0 ども非 日 72 田 開 5 開 墾を禁せり、 10 墾 卽 班 園 L は 72 ち 世 益 る 親 3 3 々大となり、 王 る 但 0 0 は 1 し農夫の 品 制 舊 及 73 0 るを 如 公 位 一二町を < 以 H = を て、 五 は 世 逐

第

Ш

租

は稲を以てし、

其他

は布米又は上産

を以てせり、

元则

天皇の代 (1368

和銅七年

奈良

朝

新 ナこ 1= 開 墾するは之を許 特に寺院を此 の制限 91-に置けり、 光仁天皇 1430 (770) 0) 代 此 が禁を解

h

同 日字 嵯 崛 1-閉 天 廢 皇 0) 0 地 御 は 代 之を 1470(810) 請 2 3 狸 0) 1= H 奥 9 ~ 3 T 3 開 0 犯 は、 ++ 1 共 四 3 域 12 18 h 明 示 せ L 3 T 濫 b に 聖 田 を擴 張 す 3 35 防

下 等 3 18 年 あ 人 許 期 6 12 て を六 すの 閉 廢 制 ケ 悶 批 を設 麼 年とし、 Te 地 請 1) 0 0 T 開 T 閉 共 怨 開 廢 圳 70 组 嫌 地 7 0) 1-ふに 立し 開 開 ば 墾 犯 至 を奬 主 えし 或 1) 死 司 3) 73 隨 ば更に六ケ年 12 依 7 T 租 h 淳 沙 和 課 天皇 1181 (821) の御代 7 3 內共 i) 5 子孫に発租 又 it. 地 0 舊 所 П. 1-有 ラ典 至 E 之论 1) て右 地 13 作 終 開 5 身 /發 利 耕 38 Ut 食 0) 貧 鳅 3

T ケ 应 開 前 级 0 1-1= 官 述 民 從 ~ 13 F 72 戶 3 38 から 8 移 ナこ 加 < h ナこ 怪 3 則 から 0) 1 地 光 1= 仁 12 天皇 元 叨 天皇 1430 (770) の御代 1368 3 (708) 0) 411 御 U 代 に相 坂 東 八 模 ケ J. 図 稳 0) 常 民二 陸 上 -T-里产 下 li. 百 野 人 证 18 脑 0)

ずる 羽 告出 149 國 勃 時 1-令、 H 於 33 桓 Ut 0) 國 3 近 百 天 1= 勢家 姓又 皇 1.4.12 13 0) 浮 + (282) 浪 地 U) 占 開 銀 0 0) 御 學 ++ 3 代 行 士 1= 13 地 n 出 18 T 農夫 たり、 ya. 司 0) 0 公牧す 業 次 T 18 失 嵯 ると 朓 25 天皇 多 禁じ、 0) 1.170 南 5 以て (810) 依 兩 T 國 之 0 礼 0 開 御 カジ 拓 代 士 1= 地 便 3 th せ 陸 有 bo 與 78

蟲霜

害に罹りて

五割を損したるものは租を免じ、

七割以上は租調を発

八割以上は租

調庸を悉く

水旱

免

租大法化前の

じた b. 後世 の檢見法蓋し此 に濫觴

せりの

中葉)に調庸の錢納を許したり、又租稅減免の法あり、是は農民のために大なる權利なるが、

今大化前の 租 法を推算 す n ば 左の如し。 (三浦菊太郎著日本法制史 p. 61)

步 (高麗尺方六尺)

(五步)

穫 稻 二把(成斤)

> 春得米一升 (同前一升)

束

玉 升 (中略)

二十五斛

五百代(2500歩即ち一 町 同

百 束 同

Ŧî.

此米七斗五升

二十五斛の穫米より七斗 此 租 稻十五束 五升の に貢(ミッギと訓す、「ミ」は尊稱、「ツギ」は朝廷國家の 租米を輸す、 百分の九十七を所得として其三を公に輸す、 費 角 租法薄 を 人民

るが如しと雖

8

此他

きに過ぎた 0 より續きて供し奉るの意にして、 調の如し)、徭役(エタチと訓す、人民 家々より種々の物品を奉ることをいふなり)、 の朝廷の ため 其身を役して兵役及宮城、 池溝、 調(弓弭の 道路、 調 手未

堤 「堰等の修繕營作の務に服するをいふ」の事あればなり。(P. 61)

大 八化二年 の認 に日

其三日 中 略) 凡田長三十步廣十二步為段十段為町段租稻二東二把町租稻二十二東 一个略

和大化後の 右 に云へる一段とは 360 歩にして、一歩は高麗尺の方五尺(今大尺の方六尺に同じ)なり、量

第四章 農業の發展

斗 を得 は減大升にして、令の大升に同じく、所謂 0) 租 るとすれば是れ 稻 は二東二把 京升四 京 升 0) 升四合六勺餘に當る、 [][ 合○五八に相當すべく、 唐 の大量 即ち租は收入の約百分の三を以て準としたるなり。 なり、 一段の IIII して一歩の 穫稲七二東春得米減大升にして三斛六 穫稲二把舂得米減大升の一 升

一步(高巖尺方五尺)

穫稻一把 (小斤)

春得米一升(減大升)

一段(360步)

町

(3600步)

同73 東

同三斛六斗

此租二東二把

同七

720

束

此米一斗一升

此租 222 東

同 36 斛

此米一斛

升

(p. 64)

大寶令租法は大化改新の時と大體に於て異なる所なし。

和 銅 租 法 元 明 天 II. 和銅六年)は上田、 中田、下田、下々田によりて租率に大小あれども平 均租

率約百分の五なり。(p. 66)

丁及采女に對する一 采女及諸 以上 0 司に仕 外 調 ふべき仕 0 副 戶 物とて魚具其他郷土の出す所に從て之を課 の庸布 丁を各 を一丈二尺とし、 里一人の割にて出さしめ、 庸米を五斗とす、 其人なきときは布 し、 此後時により租 叉戶數 に從 及 Ch て朝 额其他に異同 米 を納 廷 1= め L 仕 め 2 あ ~" h 仕 3

しも大體右に標準をとれり。

國內交易

平安朝

に至るまで、

其負擔漸く過重となれり。(帝國農業史要 p.p. 71-72)

代に於ける缺米の如き名義にて增徴し、

後には租を納むる毎に一俵

(現今の二斗入) に付き二升以上一石に付き五斗以上の籾を、

此他歳役の如きも常に制

限

外

に徴

發し

て、

國

郡

司 0

私役に

江戶時

主として

服 せしむる等、 に至る間、

交易は主として物々交換なりき、奈良朝を經て平安朝末

京 師 0) TI 場に て交易若くは賣買せられたる物資中、農産物には一般の米、 丈、 美濃 林、 常陸綾、 紀伊 緋 甲斐班 布、石見油、 麥、 木綿、 但馬 油等 紙 0 、伊豫紙、 外 諸國

同 0) 名產 簾、 出 としては 雲莚、 河 [11] 內 波 味 絹 噌 美濃 長門牛、 八 陸 奥 駒、 同檀紙、 同 漆、 73 るものとす。(帝國農業史要p.100) 信濃 駒。 同梨子、 同木賊、 丹波栗、 近

平 江 安朝時代に外國品として市場に扱はれたるものには、 餅 欽 明 天皇 1200 (540) の朝、 越後漆、 Ш 城茄子、 大和 瓜、 貿易船長 飛驛 0 餅 任 鎭 命 西の あ 6 米を主 當 奇木、 時 外 或 珠玉、 貿 易の 行は 織物、 和 香料、 12 ることを知 器具、 竹 るべし、 類等あ

30 (同p. 100)

废

量 衡

化 聖 0) した 張 御 Ŀ b 代斗升斤兩を定め、 古 るも 長短 72 るを尋とい のとす、 を度るには大指と中 桝は崇神天皇 2 l 0 文武天皇 み 後高 指とを擴げたる長さを咫と云ひ、四指の廣さを握といひ、 1357 (697) 奈良朝中葉の御代、 564 麗尺傳はりて始めて尺あり、 (B.C. 96) 0 御代吳より傳 現今の吳服尺は高麗尺の少しく變 ^ 天下に度量を頒 次で欽明天皇 てり、 1200 (540) 後ち後三 左右 の肘

第四章 農業の發展

條天皇 1729 (1069) (平安朝中過ぎ) 自ら桝の制を定め給ひ、從來の二升を一升とせり、一升の容

三三四

持

## III 中 古 時代 (931—1602 A.D.)

す 將 るの 大化 帥 に從屬するものを大伴部、久米部、五部造、天物部、二十五部一十箇品部等とす。 別あ 以前の武官、 れども、 大伴久米二氏は部人を帥ゐて天皇に從屬し、 有事の日軍に從ひ無ねて常時刑罰を司るは、三氏の武官とも同じとす、 物部氏は兵器を帯び、 皇居を警衞

(日本法制史p. 14)

ことを得しが、大化改新と俱に農民の武器を藏するを止めたり。 斯 0 如〈大化以前 世襲の武官 (大伴連、久米直、 物部連等)あり、又農民も自由に刀劍を帶する して兵となしたり、是れ徴兵の始めにし

計りの

.統天皇 1347 (687) の御代、諸國の壯丁四分の一を徴

て後 大寶年間「文武天皇 1360 (700)]に至りて徴兵制益と備は

共 制によれば全國壯丁の三分の一を採りて兵となし、諸國 其中 より入りて京師警衞の任に當るを衞士と稱し、毎年交代して出でて邊陲衞戍の任に當

に軍團を置きて之に入れ、三年

を以て

るを防人と 稱す。

征討 の役あるときは更に軍 隊を編成するものなり。

11: 後驕惰 漸 < 風を成して諸國の兵士にして弓馬の任に堪ふるものなかりしかば、(是れ王朝時代に

第四章 農業の發展

0

近官

す)

るに至れ

90

(帝國農業史要p. 89)

要な 3 13 3 我 然れ きよ 政 ども是 と称する 3 5, して、 亦 支 何 那 12 別に侍 と同 時 階級 朝事 0) E, 間 < 0) あ と称 1= なか る時は個强 カコ 寓 廢 する一 りし事 したた 三兵於農1 階級 3 は明 0) から 百 續 をなしたるには とい カコ 姓を選拔し、以て攻守の備に充てたるものな きた 73 る事實 ひて、 3 か なり。 兵農 知 る あらざ 0 ~ 別を立てず、 かっ 5 3 すい ~. 1 ٤ 雖 3 前 兵上 述 要す 0 は皆農民 班 る 由 1= 1-より れば、 より 鎌 倉 此 徵 開 制 發 府 3 時 した 以 共 别 必

建 然るに、 萠芽を b カコ 發 承平天慶の亂 洪 1= 將 隨從 帥 0) す 職 「平將門藤 3 は 兵 皆 1: 藤 等 原 原純 8 比 若 亦 譜 くは 友の亂、 代 0 源 屬 平 兵とな 朱雀天皇 氏 0 譜 3 1= 代 1607 (947 A.D.)〕後、 を以 至 n 90 てすることとなり、 世 所 0 調 中 世 は 官 漸 世 < 禄 封

夫 りたれば、當時諸方に割據した 若干 0 n から 鳥 0) 爲 羽 武者の め 帝 なり、 1785 (1125) 侍居たること疑ひなきも、 然れ ども此時代に於ては兵農の の時 屢 る豪族は収 う制 符を下 多數 りも直 して、 0) H 武者 別 さぬ百姓の頭領にして、 兵 未 士 は皆夫 だ明確 9 源 平 二氏に 々其 ならず、歴々の武 知行 属することを禁せら 所 1 住. 眞に所謂 居 して 將 1= 農業 13 土豪たるに 45 に從 素 和 其 12 事 3

世襲

過ぎ 8 は 特 ざりしなり、 其 别 配 0 下 任 0 務 を帯 武 士 びて他は 其後 は 矢張 賴朝の天下となり、 b 地方に駐屯する者の外、 其 知 行 所に在りて 鎌倉 農民と雑居し居たるもの を以 大抵鎌 て中 倉 央 に邸宅 政 府 の所 を有 在 L 地 73 と定 T 90 都 め 住 (譜 72 居 を為 る 代 時に 0) 大 L 於ては武 名 2 和 1 田 あ りし 將 畠

川 徂 **漆等** 浦 0 記 佐 す K 木 3 等 所 1= 0 よれ 91 は 皆鎌 ば 士 農 倉に居らず、 0 分岐を來 した 在國なりし由室 るは北條 時 一鳩巢の 賴 以 來のことなりといへり。 献 可錄 1= 見ゆ。)

都

0

發達

p.p.

640-

ると同 多 織 る 0 1= 斯 に移 0) 拂 置 此 下 み、 くの如く、 1 くこと、 の二種 3 る端 時 (經濟論叢第六卷第五號、 土 關 に徴 而 係 地 して一 を耕 階 0 緒 兵 T 78 多 級 大化 に 0 開 作 1= V 方には之より先き莊 制 V 圏せ L n 改新 9 行はれず、 扶 ば 年 持 多 る人民は、 後大寶 貢 米を 兵 きほど勢力を大ならしむ 瀧本誠 0) 賦 上に住する自由民を强制して臣屬たらしむること、 受け 役 階 人民は 時 を 級 代より凡そ八 納 T 1= 初 德川 屬 領 8 め て、 す 景 平 時 主 は ·素其 代に於け 0 1= 3 不 勃興 もの 事 自 領 田 ~ 主 曲 九十 る封建が 畑を耕 72 は と供に 0) 民 なり 1: るも 領 3 年 卒 主 は、 兵農分 問 市 1 Ĺ を養 0 の家に郎堂と稱し、 なり、 から 言 徵 ふを ふ資 如 岐の端を開 兵 朝 け 農の 制 事 俟 8 n 行 供 あ たざりし E は 階級に屬するもの 3 6 L n 1= 72 なしまし 臨 其 3 け 日常軍 1 h 8 を以 後 T ども 0 是等兵農 なり。 則 鳅 往 て、 18 事 5 K E Ŀ 棄 新 領 1= 朝 0 T は 3 主 0 L 領主の 勤 L 軍 0) 3 は T 權 務 3 1= 單 數 力衰ふ 從 社 あ 多 及 1= 保護 9敬 曾 ひ 3 其 配 組 12 F 目 ~

的

を以て

士

地

18

領

共

熟 12 初 等 平治の亂 n 莊園 かっ 0 て自由農民亦自ら安んじて領主 に投ずるに 領 主 發生の初期には此等臣屬的關係よく發達せざりしなれども、莊園 共 [二條天皇 1819 (1159)] に、源義 勢力範 若かず、 圍 0 筝をなすに方りては、 剩さへ領主は之れが 0 或は隷屬的 投降を勸 轨 朝亡びて平清盛途 土卒となり、 和 1= も属せ 誘する手段に ざる 或は臣 に權力を振ひたるが、當時 艺 0 は、 屬的農民とな 出でた 各迫 の制度漸く發達して後、 るは 害を 明かなれ 受く 3 1= 至 ばなりの 12 (平治 り、是

源平盛衰記 卷一(清盛捕化鳥云々の段)

12

る結果にして、

以て

領主

0)

所

有

地及所

有民の

如

何

1-

大なるか

を見るべ

平氏一門の莊園

五百餘所に亙り、全國の半を領せり、

是

オレ

源氏

の莊園諸家諸寺領

をも

忠卿ノ常ノ言二此一門ニアラヌモ 波耀殿 ノ御一家ノ公達 ノハ男モ女 ト云ヒケレ E バ 花族玉 尼法師モ人非人トソ申サレ 英才 正面 チ 向へ肩ヲ並ル人ナカリケリ太政入道ノ小島二平大納言時

源平盛衰記 卷六(小松殿教訓父の段)

唇チ 就中 反シ 此 侍ケルトコソ傳へ候へ・・・加之國郡 門 ハ忝りモ桓武天皇 ノ御苗裔……刑部卿殿 牛ハ一門ノ所領トナリ田園悉り一家ノ進止タリ是希代 備前守ノ御時・・・・家二久ヶ絕 タリシ内 ノ昇殿 ノ許 ノ朝恩二候 瞎 ハ萬人

别 を維 の苗字を以て別家を創設するものにして、之は獨り領主 2 持 22 擴張す 斯 0 如く一 るに 族郎黨跋扈し大なる一門をなすに於ては、幾多の分家を出し、以て其 至るは自然なり、 此等は居宅を分ち、特別の家計を立て、 の家のみならず、一 共通 般人民の家 0) 氏 族 名 同 にて の外 族の も行 權勢 に特

は 此 32 12 等 0) 分家 別家は血 緣 の關係なきものも、 其永き忠義に愛で、 叉同 時 に權勢を張 るため、 同 族 0

結 合 1-加 ^ 72 る こと屢次 南 b 72 bo

より 清 平 盛仁安二年 出 氏 は 6 ナこ 桓 武 h 天 「六條天皇 皇 平 TE 1442 0) 源 (782)氏 18261= 先立つこと凡そ三十年、 第五 (1166)」太 皇子葛 原親 政 大 王より出で、 臣 とない b . 平氏 先んじて全國 後 源 擅 氏 は 0) 嵯 海戰 一峨天皇 の政兵二權を掌握 (1185 1470 1. D.) に亡びて賴 (810)0 せ 諸 皇子 21

1)

T

20

朝 業 其: H きの ま) 權 領 I 建 斯 18 3 外三 勢を樹立してより 家 肝宁 は < 死 地 代に 子郎黨は武家となりて L to 勿 0 年 如 75 論 1 賴 至 11: 知 73 朝 結 行 T n 戰爭 征 (元 果 所 ども、而 とは 夷 ----大將 龜 38 方 全然別 權 職 天 1-3 加軍とな も 力 經濟 E とする侍と農業 主 0 後) 將との 1 共 となり、 的 倘 る、 心 進步 愈了兹に兵農分岐は完成 人為的に血を啜りて縁者たる意義を有せし 0 點は 主 歸 是 將 0 係 京 戰爭 n と結 \_\_\_ は孰れ 大要件 明 都 を事 カン 及 を職 合せり、 1 TH とす も扶持を給せらるく 政 とする侍と農業を事とす 72 權 78 3 る都 去 百 0 然 武 姓 111 n 0 門 3 ども の發達を促したりの經濟論 關 域 1= 東 移 1 殆 其 に移 達 22 關 んど完全な せ 3 係 を以 b 73 点血 9, • · b 7 3 此 族關 73 2 百 頃 る分業の結果、 8 かい より 礼 たり、 姓 係 より は、 1= 刨 武 5 あ 叢第六卷第五號P.941) 足 殆ど完 家 らず、 2 恩 利 武 は 顧 人 氏 Ė 主 今や、 の季 全 0) 從 其 君 血緣 住 3 闘 る分 所と 世 新 係 霾 織 麥

此

扶

持

關

係

1-

主

因

す

和

E

0 非 血緣者 と血を交へて啜るの嚴 んめし き俗 ありた るによりて之を知 るべ

とを得 代 產物及勞役 1= 非 Jil 於 72 て、 緣 3 者 を以て酬いた ものなり。 社 0) 曾 主 幾 君 を戴け 多 0) 不安は農民を驅りて權 る一種の經濟關係に外ならず、 3 3 0 獨 b 武 家 1: 限 力者の 5 ず 農民 保護を仰がしめ、 此農民の年貢によりて將軍 3 亦然りしなり、是 其保護 和 に俗するに對 久しきに は武 臣 II. を養 る戦 して、農 ころこ 國 時

h 習儀 IE h 安 真 一時代 之を御成敗式目といひ、或は真 八永式 に適するを主として、彙ねて幕府の維持を目的として制 北條 總で三百六十一條 泰 目 1962胪 〔(貞永元年八月十日後堀 一時房二人が主として評定衆等と共に (1302)後伏見天皇に至るまでの判決 あ 00 八永元 河天皇 年に成 1893 (1233)]は身執 りた (1) るを以て世 例 賴 法令を以て貞永式 朝 日宇 定 代 の慣例 人之を貞永式 したるものに 權 0) 職 (2)1 律令によりて事 目 あ して、 0 りて事 目 とい 缺 te 總て 2 補 實 7 E 五十一 12 新 0) ら武 3 編 主 包 追 權 0 人の 加 條 者 1: 12 あ 12

0 73 貞 れば、 永 式 目 此 二法 新 編 はは武 追 加 立家法律 0 二法律 の基礎といふべきものなり。(日本法制史 は 獨 b 北 條 時 代 のみならず、 室町幕 府 江戶幕 p.p. 173-174) 府共に之を則りたるも

ひ多少の増補斟酌を要するを以て、 室町 時 一代の法律は主として北條時代の貞永式日及其追加條目にして、大抵は此によりて處決したりしが、 別に又建武式目十七條を制定し、以て足利氏の憲法となせり。 猶時勢の變遷に從

H 日追加 然れども此式目は大略政務官の調戒に過ぎざるを以て、後次第に鎌倉式目の追加補正の條文を造れり、是れ今日並武以来式 と稱して畧二百十條を存するものなり、而して此中數條は北條式目の混入せるものおれども、 其他は皆正確に當時 の條

真永式目にては土地を分て四種となす。曰く、 文を傳へたるものと見て不可なかるべし。(日本法制史 P. 210)

1. 地 又は知行

3. 2. 神領 公 及佛 田 領

4. 間 田

間 田 一名餘田といひ、不輸地たること名田と同じく、水旱卑濕利用し難き繩外の地なり。

兹に注意すべきは領地又は知行 即ち封地 なり。

して二形式をつくる、一は戸主の弟の分家獨立、一は非血緣者の結合にして、 (家子郎黨)と農民とあり、而して家の子郎黨は所謂扶持米を受けて主君に仕ふるもの 然らば封地とは何ぞや、封建時代に於て武士若 此非 血緣 者 75 には上卒

くは「侍」の受くる所の土地なり、

抑、氏族膨脹

13 b 既に 抑も封 述べたり、今や扶持米を受け 建制度に二大基礎あり、 土地は其一大骨子にして、侍は農民と俱に他の一大骨子なり、 ずして土地を受けて主君に仕 3 る武士(传)と化して出でた

**华四章** 

農業の發展

三四

號

然れ ば莊 園變じて封地となることは、 卦 建 制 度 0 法礎の 成 礼 もの)

盖 L 封 建 制 度 of Fendal Tenme) 0) ..... 般の徴 (徳川 氏 0) 封建制 度政治學 經濟學論叢第

(1)を受け た 竭 すとい T 領 有 3 條件 すること 殊 に軍 11 的 忠 勤 0 下に、 各々其の Hi. F たるも 0) カミ 上彩 主權者

より

- (2) 封土の領有は世襲なること
- (3) 領 ∃i: 13 H 封 士 内 0) 臣下に對 して生 彩 血 作 の權 1 行すること

(4)

主

13

總

T

1

級

主

權

者

0)

Hir.

否

0)

T

1=

3/

つことに

7E

後を承 今此 社會 Щ it 土 --カコ 地 的 所 にして、 秩序 有 土の 權 の真 防禦及 之に 軍 質 37 なる人生、 的 應するには、實際 耕 勤 作 務 並 2 1= な 人民 基 其處を得せしむる地 礎 を一 とす Ŀ --の自 3 地 新 から 覺 12 唯 あ 75 3 3 の富 社 位(身分)を配 祉 館 100 1 源 精 たんし時 織 合 0) することは 發 與するより外 生 代に當つては、能 L 來 12 當當 3 12 出方 70 0) カコ 兵 一大急務 b < 匐 しない 各人 III: 秩 bo 序 h 0)

3

1=

至

n

るない

6

是

n

足

利

時

代に始まりて徳川

時

代に

殆ど完うせ

6 生

然

るに此

軍

41.

的

礼

會

的、經

濟

而

して當

時

土

地

尚

豐富

なり

しかい

ば、

士:

地

を與

~

3

12

ず、

隨

て領

Ė

で有

せざる

階

級

を生

0

後

市

漸

<

發

達

す

3

1=

隨

T

--

地

18

有

せざ

2

新ら

しき

階

級

验

封

建

制

度

は

為

3

之を 狀 卑官 3 h ことなり 莊 0 を授 遙 10 浅 10 然れ を變 より 12 任 生 判 b, け 權 せ ٤ b ども當 T U 何 7 5 13 其 T とな 所謂 2 元 行 占有 封 と國 是 12 地 時 ir n 目 n 當 ば 權 2 0 代是なり 日 0 然赴 權 73 元 を認 赴 0) 1 せ 來 勢 手 任 あ 3 任すべ より 3 10 莊 め 난 事 12 は 喜 (日本農政 3 の占有 園 其 3 源 後 台 は、 200 賴 1 0 世 占 國 3 有 朝 13 多 史 權を認 3 者 旣 73 故 赴 司 5 Ţ). 0 10 1= 0) 任 南 27)0 370 する りて 京 共 莊 續 師 b 莊 8 園 78 E. 5 Ŀ 1= 17 3 是 地內 占 で n 京 11-かどら 0 n 北條 12 1) 有 난 奈 ---7 1 3 少 人も L 良 義 裁 3 或 3 朝 3 判 3 時 莊 0 1-0) 73 0) 也、 1 1= 13 下らず。 權 0 末 L 1-成 を有 再 薬 賴 立後 て、 は 其 U t 朝 歸 せ 地 () 在廳官 何 は 莊 固 任 0 0 3 せず、 等 其 J 豪 園 31. 3 功臣 族を代 占 1) 0 73 0) 更に 法 痛 有 b (= 2 律 實 者 痒 41. 自ら 有 損 所 際 官 Ŀ 謂 得 とし 務 せ 政 0 で委任 御 治 73 之を 或 7 下文 きが 3 務 Ŀ T 重 行 國 10 步 大 如 務 小 便 0 封 け 73 とあ 數 9 せ を 地 3 3 \$2 0 執

73 或 ると 派 斯 衙 外の < 1= して 勢家 守 亂 護 73 地 「順 3 を置 7 德 から 問 地 天 13 0)30 皇 行 -5. 0) 主 莊 として 御 10 毎 に「地 段 1872 其 五. 權 升 頭 (1921)] 失敗 0 力 兵 益 を配し、 糧 ζ T 米 を出 きをなし のた さし 己 n の家 8 た 8 に失 7 3 1= 叛 人 を以て 250 逆に 加 ~ て、 至れ 備 之に ~ 5 1 朝 廷及其 む 任 ぜり 從て (大江 官 司 法 吏 廣 其 及行 は 元 0) 行 0 所 議 政 有 政 權 1= 主 0 權 出 0 0) 全部 權 づ 地 門 頭

5

8

斯

かっ

る始

末

1=

乘

じて

平

氏滅

亡後、

賴朝

は文治

元

年

-

\_\_\_

月

(朝

廷

1=

請

2

翌

年

 $\equiv$ 

月

刺

許

あ

**b** 

諸

國

な

か

111

せ

3

元

以

て、

北

條

義

時

之な

封

地

3

L

T

地

頭

1-

MI

-

ナー

1)

난 b 0 3 5, 30 0) 12 な ば 地 9 かり は 而 土 知 15 して 地 所 主 家 有 13 士 權 3 と司 0 と同 制 法 0 肝宁 發 及 1-4: 行 [1] は 政 法 糖が 高 行 L 政 T 權 0) この 後 機 ili-起 新 1: 合 12 3 2 1-より 1= 臣 僚 至 て、 或 ÀL 5 家 我 0) 崩 カジ 芽 卦 75 建 T b 制 此 10 度 地 調 0) 班 3 家 13 士 兴年 1: 制制 13 沙 は 家 發達

後 斯 T. カコ 33 3 Ŀ 皇 莊 11 校 占 擴 有 者 張 1-か 13 13 賴 かっ 1) 朝 T 猶 成 豫 3 たらく す \_ 朝 御 红 F 文 0) 御 を授 謀 叛 17 2 T 稀 封 난 地 6 2 る)、從 73 T T 4 領 5 主 承 73 人の 3)7 土 亂(1921 1.1) 地 没 收

とを 定 8 自 定 13 己 8) 3 0) たり、以 士 爪 牙 地 た 洪 有 5 T L U) 賴 原 から 朝 則 3 多 目 (1) 創 破 的 め 18 6 0 以 12 3 又 T 封 地 建 茍 頭 1 0 13 制 將 为 度 機 重 を完 0 向 許 か 成 H 主 はず 0) 下 た 計 1-1) 地 称 心 林 111 牧 6 野 北 心 3 條 收 氏 め 100 T 11: 領 利 有 盆 寸 上 12 11 權 水 式 南 3 目 0)

は、 3 0) 卦 外 占 地 2 は 7; 同 當 を 地 日午 以 行 方 て、 12 1= 未 n 自家 墾 13 0) 3 主 地 權 力 多 た を 37 3 確 土 0) 保 致 地 寸 5 占 3 所 有 3 0 U) 必 形 道) 要 北 il 20 73 す) 9 3 多 1 大 賴 賴 朝 朝 il カジ は h 7 陽 西 PH PH 南 联 及 13 地 ريّ ا 力; 東 飞 3 16 ~" 地 7,5 方 난 になり i, h -3. とす 0 < 是 3 封 礼 1= 地 轁 13 Tr 武 授 朝 17 ナリ 0) 植 1= た 賴 民 3

政 策 斯 じて開 75 0) 如 b 1 調 犯 土 せしめ得 地 S is 2/2 與 / るものにして、他は歩 6 32 ナつ る侍 1-種

か

6

は

自

6

多

<

0)

從

臣

沙

有

己の

封

地

1=

近に

其從

万

の如き從臣を有せざるものなり。

意を要する

所

なり。

(T) 第 臣 農民に化して之を耕 種 O) 植 民 により所 謂 作 「名田」生ず、名田は莊園と多くの類似點を有し、 す、 ifii して 名田 0) 農民が莊園 の農民に化し遙か に獨立の地位を有 名主之を管掌し、侍 せる

は

兩者を分

0

唯一の差異

なる

カジ

如

すっ 之に反 して此 して更に其地を封ずべき從臣を有 0) 如 き移住 2 企てたるもの 0 中には、 せざる作は、 東北にて獨立自由を認めらるくこと多きが 勢ひ外 部 より農民 で移 住 步 すら ることを要 8

1= TLI 业 力; 0) 莊 [幕] より 死 12 2 舊日 水 の農民 亦在 h 新 田 耕作 即ち是なり。

此

種

新

來

0)

農民に

より

T

儿

دي

n た

0

新耕

作

方法

で)

(日本經濟史論P.

3 b 2 0) 發達 雖も、今は事實上土地の (1)な 1 ならり、 知 に從ひ一度は忘れ 大化 らざり 改 此情勢は後世の 新 が全 (幕府發亡論 P. 6-7) 國 0 6 + 封主は將軍にして天皇にあらず、政治上 史家をして當時(明治維 12 地 た 人 民を公 るが なりと謂はしむるに至れ 3 今や再 地公民と做 U 封 建國 新 天皇 家 闘東の 1 0.0 於 0 最高 て賴 武 而かも此點國 士 0) 朝 所 實權 一百姓 有 15 權 より を確 は將 包 T 握 呼 立。 情 11 12 U した 2 の相違に於て最 あ 13 起 3 b 2 賴 33 12 しこと、非 知 及 た 0 北 2 T から 天 條 子あ 氏な 专注: 如 園

0) fili 夫 0 È 0) 进 國 為 1= ウ 戦心 1 1) し智慣を打破せむと堅く決心し、 70 2 第 ----世 戰 朋务 E は諸に 院と其 紀元一〇八六年八月一 臣 F 200 關 係。 卽 かり 陪 F 配 から 岐 國 會を召集 E に叛 せり、 しても 此國 直接 莊

司」

委し

to

30

會 何 7: 3 13 他 全 蓝 0) 人 企 0) 敵 -1-とす 地 所 3 有 3 书 E は 洪 1= はよ 何 忠 1 0) 順 75 F 下 3 1: 1. 300 3 を問 31 を宣 は -5. 北 悉人 せ 來 2) 1: 1) T 1) E 刨 沙 FE. ち 非 跪 败 L T 0) 其 地 主 11 Z T 國 主 2 īh 接 如

國 會は y ì n ブ 1 1) 1 プ V 1 ンに開 3 集ま n る地主 の敷六萬 人と 4. IJ. 有名なる出来 46 なりとす。

0)

關

係

1-

聯

結

13

3

13

1)

我

应

1-

於

7

斯

か

3

不

臣

13

五氏 見 4 カコ 地 0) 华或百 る。 方 卦 賴 多 朝 地 三五百十 TI 制 を 及 地 4年三百 は 本經濟 北 せ 授 12 悉く h け 條 旣 とす 华七 12 氏 史論 1= -1-封 3 は 陳 1= は、固 13 地 日 Ţ 1. と化 封 武 本 12 封 建 力 と同 2 0) 1-建 所 賴 制 制 75 地 度の 退しきに 度 3 6 方 外 は 1 創建 更に 7: Im 未 L きを以て、 乳 著 T 者 至ては森林原野 0) 1 しく 北 地 條 して又 多きの 發 氏 自家 達 足 大 L 利 致 成 權 It す所义自家 を共有地より 豐豆 權 功 力 臣 者 力 た うなり、 秀吉 確 70 收 保 時 す 8 住 岩田 代 3 tz 村 除く 1= 心 時 3 0 要 報 凡 至 開 0) そ三 iz か 朝 係 は關 傾 ば 3 专 向さへ 百 1-森 す) 北 林 il 及 原 八 n ども 實際 -東 野 6 等 三二二 年 北 賴 1= 間 地 (i) 打: 朝 力 北 -1-北 せる 四條 は 有 华氏 3 西 地 足百二 を 以

封 建 制 度 1= 於 7 農 兵 分 岐 12 最 3 忽に 3 ~" カコ 6 ず、 今武 士 (侍) 0) 旭 原 は 之を 述 ~ 27

(2)あ 排 b 地 T は 耕 知 行 地 Te 主 欲 自 す i, るに 之を あ 排 5 作 すい せ 20 唯之より 3 包 特 色 年貢を收む とす 8 彼 等 n カジ 士 ば足る 地 78 獲 0 得 み、 す 3 從 は 7 土 之を 地 0 權 耕 力 作 0 13 基 之を 礎

(3)

封

0

封主

当する

義

務

に就

ては、

主として其

軍

役に

あ

3

は言を俟たざるべ

然らば若干

圳

位

を有

する

一種

0)

小

作

人

te

3

1=

至

社

b, 而か

是れ後

世鄉

士の

起原ならん。(日本經濟史論

77.

151)

も時の經過により次第に農民となり、

地主に對し獨立の

司

元來

武

人にして農民にあらず、

0

實 

1=

六千坪 北 TE 條 II 役を負擔した 時宗時代)、 高」を以てせり、貫高は軍役の定めを田 を六貫とし、 るかといふに、 室町 此六貫の 將軍 (足利尊氏 地より軍役一騎を勤めた 尚未 だ審 の頃)の始めより行 5 カコ なら 地 0 ざる 坪 るも に割付しより も は 0) 0) n あ 1: b L を雖 知行領地など此貫高を用 起 T S. Char 1) 3 此 北 貫 田 條 品 地 F 氏 0 坪 0 制 を 世、 13. 鎌 貫と定 知行を計る 倉 わ 幕 肝 東國 め 0)

末

班軍役の一 西國 是を六つ合せ六貫文にて、騎馬匹此胴勢十五人(但我 小 民 IIII 二統 して六貫一騎 (小 に行 作)の受くる所、良民其十石を我物として は n の貫法、 12 る 3 13 0) 73 50 中 Ŀ (時井時 地 0 田 冬、 10 T 大日本不動產法沿革史 一町、 家奴隷佃作 共 此收穫米 十 一分一米一石を一貫文と唱 廿石、 pp. 人)を、直 99 - 100)內十石

尚 石高 高 は (豐臣 即ち 氏 田 FI 0) 制 收 穫 以前、 0) 多寡 事ら關東諸國 18 以て 直 ち 1= 1 其 て年貢 地 0 廣 の總計を永樂錢に 狭を示すもの なるが、 T つもりて 貫高 と永高 知行 とは 領 地 異な などに b

高貫高と永

連

n

餇

2

處

0)

馬

に騎

て出陣す、

六貫の地

は中上地にて六町なり、

上地

なれ

ば

Ŧi.

町

75

地

は

町餘

に岩

黨槍

持

共

外

胴

勢を引い

知行

主の取

る所、

十石は

~ ~

T.

役

に充

1=

も及

3:

(古今)

田制通考)(大日本不動產法沿革史

pp. 100 −101) ~

以て軍役の一斑を知るべ

といいいでんと

第四章

農業の發展

隐政史 P. ちに用るしに始まり、其濫觴は多分應永以後 (2073 後小松天皇室町時代中葉)と察せらる。

所 部 は其三分の一即ち 120 歩なり)の割もあり、叉田畑上中下の品位もありしを以て、永高とて 地 る島族 合計して一村の高 せしにあらず、唯上田一段に永何程中、 360 歩一段の小割にして、半は360 坪の半即ち 180 歩、大は其の三分の二即ち 210 歩、小 初 の高 永樂 ありて定數なかりしものなり。 に用るたるものなり、但し當時の檢地には土地に段別の制もあり、大、牛、小(大、牛、 錢 から 通 となしたるものなり、 用するや、 田畑 の段別に 〇日本農政史 是を以て永高 下も夫れぞれ永高を極め、畑に同じく、 永樂の納め高を直ちに付け、 p. 285) も土地の位に隨うて高下あり、 其其数を合せて永高と稱 **其**泳納 壹貫文の地 0) 高 別 に検 を全

最も輸入せるものなり 後布を禁じ朱錢を輸入して使用ゼリ、建武の中興の時錢貨格幣を作りしも行はれず、專ら外國錢に仰げり、 備考 錠貨は王朝時代より久しく鑄銭籠えたると、十分使用に慣れざるとにより、鎌倉時代の交易 媒介に尚布 殊に明 た川 ゐたり、

3 永高 永勘定の稱ありたり、永高とは永樂鏡にて田地の高を敷ふることを云ひ、永勘定とは永樂鏡にて取引勘定をなすをい

2250 (1590) 或は十八年に始め文祿四年 2256 (1596) に了りたり、之を世に「天正の石直し」又 秀吉全國を戡定するや、封地の 測量をなせり、其著手したる年代は正確ならず、天正十七年

「文祿の檢地」といひ、或は「太閤檢地」ともいふ。

面積縮小した 豐田 氏が斯く段を三百歩となして面積を統 一したるは、 應仁 2128 (A.D. 1468) 以降天下擾亂戰

尔 止む時なく、諸國 の領主財用に窮して霧かに濫制を設け、 政 12 種 なの 異制 あ b しを豊臣氏四海を

統 一するに及んで、偶と此制を執りて天下の公法となしたるものなら

で偶ら此制を執りて天下の公法となしたるものならん「農政本論、佐藤信淵」(日本農政史 降天下擾飢戰爭止むことなく諸國の領主財用に窮し竊かに濫制を設け國々種々の異制ありしを豊臣氏四海を統一するに及ん [に天正 9283 (A.D. 1573)以前認めたる水帳に一段三百歩となしたるもの、往く之れあるを以て察すべし、 段步を三百歩となしたるは豊臣氏より始まりたるにあらず、共散は美濃、飛彈、越前、 近江、 Ŧ 伊勢、 紀伊等其他諸國民 謂ふに應仁以

豐臣氏は又從來の貴高永高を廢し總て石高となし、田畑を上中下、 下下の 四等に分ち、 J: (1)

盛即 15 牧穫を一石五斗となし、上畑及屋敷地を各一石二斗として取箇郎ち租額を定むるの標準とな

浙 くして秀吉 - 2247 (1587) の檢地したる日本全國の總高は二千六百六十九萬七千二百四十二石

足 利 義 輝 0) 時 に於ける日本全國 (壹岐對馬を除く) の總高に比し質に八百十萬三千五百四

第四章 農業の發展

十六石を出したり。(帝國農業史要 P. 143)

ふ制度的結果に出づるものなりと雖も、 然れば 六十年間に 八 百萬石の 米産増額ありたるものなり(帝國農業更要 P. 143)、是れ固より檢地に伴 一面農業の進歩なりと見るを得べし。

足利時代

足利 氏の政漸く整頓するに及び大略四公六民を以て準とせり、 後奈良天皇天文廿二年 2211 (1

五合摺として計算すれば、略左の租米あるべし。(日本法制史 P. 208) 文の檢地とい 551) 足利義 2 輝諸國に介し、 其石數千八百六十八萬三千六百九十六石あり、 自領 私領 を論 せず、一國毎に檢して全石高を擧げしめたり、之を天 此の租は四公六民の法により且

總石數 18,683,696.0石

租 製 7,473,478.4石

租 米 3,736,739.27

之を全國を通じたる租米の標準額となす。

豐臣時代

なさしむ。是に於て前時代四公六民たりしもの俄かに増して二公一民となりたるものと如きも、 IF. 親 町 天皇天 RE -匹 年 E 月十 九日 開白 秀吉令して米穀三分の二を公に納め、三分の一を私有と

實は群雄割據の時代に於ては大抵此類にして、時には間々之に超越するもありたるなり、而して 此 時 代 には他の課役の減少したるもあれば、之を平均すれば略通例の税率なりき。(日本法制史 PP:2

地味の高下によりて租の多少を三等に分つ、則ち左の如し。(日本法制史 9: 215)略す。 文祿中令して全國の田畠を檢せしむ、其法曲尺六尺三寸を一歩、三百歩を一段とし、 田島各其

右 の表を以て慶長三年 2259 (1599) 全國總石高に充つれば全國田租の標準額、 略次の如し。

租 全國石高 蒙 18,509,043.石 74

12,339,362. 4911

6,169,681.

相

\*

(日本法制史 p. 217)

慶長三年は天文廿二年より四十五年を隔つ。

江 戶 時 代

主に 籾高を知 江 より 戸時代の税率は四公六民、五公五民、六公四民或は更に之より重きあり、各地方若くは各領 5 相同 其半を租とし、 じからず、併し直轄地は大抵五公五民を以て率となしたり。租米を課するに一步の 五合摺を以て準となす、是れ貞享三年 2350 (1690) 將軍綱吉の時

農業の發展

第四章

の定なり。

東山天皇の元禄年中 2317 (1704) 全國總石高を右の率を以て課税すれば、略左の如し。

164,334,688畝 1601

- 296,055,169歳 0680

恋 以 3 ED

131,710,300歲 2079)

25,788,32277 56559

重 石商 蒙 15,279,458. 9188

当

仁孝天皇天保年中 551 (1841) に改正せる全國石高によりて得る所の限、左の如し。 30,558,9177 8393

7,639,729. 4574

(日本法制史 p. 241)

べからず。 に又他の産物をも納めざるべからざりしが、其割合は收穫の五分の一に當る、此外賦役に任せざる (4) 農民は其耕地に隷属したるものにあらず、其領主に對する義務は年貢として米穀を納 時時

田は四分地頭に、六分農民、下田は二分地頭に、八分農民の作徳たることが、略想像される。(日本農政史 pp 852-151) ことは確かであるが、上中下の各田品に對するそれよくの率は明確を缺くのである、然し大體上田は六分地頭に、四分農民、中 熊澤藩山の集義外書、大石久敬の地方凡側樂等の説によると、當時の租率は四公六民で、四分を年貢に六分を作德とさせた

1 に對 常城を繞らすに (5)IIII 抗 封 して其領主との關係は往時の自由なる口分田占有者消滅して、 して農民は自由なる口分田 して 建 封 建 時 共 代 時 0) 代 其從 都市 地 は 亦都 を守 臣 は 府建設 軍 b 0 住 得 事上 家を以てし、 ~; き要害の 0 の時代なり、David Hume の「陣營は都市 目 占有者の資格 的を以て生れ出たるものなり、 地に「城」を設くるは戦國 此從 消 臣の繞圍 滅 して、 0 外部に臣屬的關係 凡て臣屬的關 領主。 一時代最も必要なることにして、通 係に立ち、 地行主(大小名)はよく の母なり」とい の農民を住ましめたり。 領 主 一の保護 3 カジ 敵 如

凡て

臣園的となれ

るもの

なりの

護 T 年貢、 斯 型 则 くして ^ 72 賦役輕減 るべ 城 0 きは明 圍 りの住民 の利に與 かっ りたるものなり。

īm

主 の權 力愈~强うして、 城 なるを以て、先づ其等の手工業者は勢力ある城主の周圍に集まり來り 下の工 の間に次第に工業起れり、蓋し城主の必要品殊 業民從て商業民の數益と多く、 遂に町 を發達せしめ 1-武器を造る工業民に保 城

追 英國 なずあり、(之は主として獨逸の都市を論じたるものにして、Von Below, Der Ursprung des deutschen Stadtverfassung) 國 £ 0) 人の立場より看察したるものにして なく、 の學者の如く多く guild 若くは市場組織に淵源するものとなすあり、 (瀧本誠一 の成立に關しては種々の説あり、 個 氏 別 なに を以てみれば都市 依て其成立を異にするものと、 の濫觴に関しては、 Flach, Origine: de l'ancienne France) 或は農村の自治體より發達したる行政團 或は都市の濫觴を羅馬の遺制に歸し、 認むるを以て穩當なりとすべし 他の凡ゆる大制度のそれの如く元來一般に通する一定の原因なる 皆各其説を異にして更に歸一する所なしと雖も、 宗教上の元素に重きた置くあり、八之に專ら佛 (經濟論叢第六卷第五號 或は

五

第四章

農業の發展

て供 E 給せらるしか TI 朴 浴 經 濟 0) 時代 叉は行商 於ては、一般農民 の手に依て供給せら 0 需要は其居村若 社 ナこ るに過 ぎず くは近傍に開 か れたる時々 U) īlī 坦 於

に於て定規 伊 李九 0 四 H Thi ili 其他全國 を開 きた 處々に二日 たも 0 かい ili 段 々發達して、 三日市叉は 七日市 今日 0 八日 如き市生 市、 街地 + とからり ili 等の たるなり 名 稱ある市 街地は、 上古 は皆各々其名 日の日

E, 又此時 代には各地 或は一ヶ所に数十日を滯在して仕事をなしたるも 方に行商 ありい 村々な巡廻して農民 0 用ゆる必要品を販 0) 賣して又大工細 工師なども其道具を

出して金銭に換へる狀態に 至て、 元 船 天 農民 JE. 以 0 後 需要は一般に其 大名の城下(凡そ三百 推 移 せるも 附 近 0) ケ所 0 城 にして、 T とい に於て濟 ふ) 全國 是れ 充す 卽 ち 到 ること 我 3 邦 所 0) に成 1 經濟 73 1) 立して漸く 史上 隨 重要な て地 產 都 る都市 华勿 गां 8 0) 形 亦 彩 其 10 濟 城 .且. 0) T 備 鴻觴 12 搬

然れどもこの變化 の最も著しく現は n て、 大名 0 城下が眞に分配消費の 中心となりたるは、 德川

氏 の中 葉元禄以後の事なり。(徂徠 0 「政談」 12 詳か なり)

民間為替事業は寛文十一年大阪江戸商估等各自銀百枚を醵したる手板組を初 め漸 < 國

内

行 はる」に 至 90

寬文年 中三都 の商信 相 課 り町飛脚問屋抱宰領を設け、東海道行程六日を要せ るより定六と

h 72 50 呼

U

後

何

月

<u>一</u>の

日

で飛脚

發行

日

とせ

しか

ば、

三度飛脚と稱せり、

尤も其以前元和

年中に三度飛脚

あ

江戶 、時代に至りて始めて營業税 あ 3 13 其證なりとす。 (同上 pp 644-645)

聯結

난

3

中

0)

鎖

となる

りて、

介立 我 に 輕 から 濟 西 歐 大名 史上 4 に於 3 種 封 T Ti 0 要の 城 要 建 け 下 前 る都市經濟が、 0) とは 地位 現象 0 都 たこ क्त で占 經濟が 共 b しことは、 20 根 水 ることは、 發達 制 古代の村落經濟と近世の國 度及 したるは、 是れ 沿 革に於て多 疑 亦 我 ふべからざる事質なるが、 古代 カジ 經 小 濟 の村落經濟と明 0) 史上否認すべからざる事實なり、 相 民經濟とを、 違 73 かに 治維 非 るも、 徳川時代に於ける大名 新後の國民經濟 農產物消 費 300 西歐 0 1 1 中 0 心 都 间 0 ٤ 雨と 城下 75

1

製造

品供

給

0

源泉となり、

同時に一般進步の要件たる欲望を向

上せしむ

200

媒介となりた

るに

第四章

農業の發展

H

水

經

濟

史

論

D.

164

1=

あ

50

二五六

候 H 货 仁非 11 丰丽 μIJ 帳 Ш 1/1 7 好古 僻遠 る處にして、 U) 地までも其 「御城下在中 これ 徐澤及び候て、 を図 (在中とは郷村 中に融 通 L 自然と暮らし易く、 又他國 た 3 に交易す 其主と仕 3 御 を主 修 城下在 應 र्व Wij 様に相 1/1 11: 儀 相待に相 とな 成 存 在 成候儀 候、 1 1 11 御城下 貨 高國 則 た生す の御政 繁 昌して百 5 と标存 を主と仕、 貨國 候 中に融 云 御城下は な 仕

此 占 き田 言よく 出書の 產業 **涂料** 一として傳 濟 の眞理を道 6 破 3 したるも ۷ 地 方一 0) なり、 様記」 父以て當時 の著者葛間 商業の繁榮なり 勘 日 てく「商 人多き した 抓 村方は免 知すべ 、きなり 相高くとも不衰微者也

國

存念書)

同

界を 行 銀 政 官 鎌 繞 0) 倉 0) 6 事 Tis 12 3 12 政 H 掌 3. を 水 總 0 3 1) 都 は 地 轄 歐 本 府中 せ り、 洲 行 E 抬 0 派 都 47 3 行 て同 府 ^ b, E に二あ 型. 法 と行 此 な 6 る 耳 所 は 政 73 0) 西 b 殆ど完全に分離を 歐 は 7 保 0) 農民 都 安警察及 Ti は此 1= 於 廓 け 裁 學 3 判 1-と分 70 0) 當 事 礼 30 tz 0 60 所 学 る都 6 75 ili 人壁 なり、 保 共 檢 Menschenmauer 廓 斷 君字 將 木 な 行 軍 以 ٤ 0) 7 47 任 Щ ひ、 ぜる奉行 かっ 0) 75 \_\_\_ 語 限 は

都會 業を營む都 發達 然 せ 生 れ 活 ども する 0) 急速 府 北 3 を生 0) 條 因 か 氏 ぜり。 とな 3 0 發 時 る、 代に 達 堺は は 界、 は都 實 內 1= 足利 會 地 兵 商 生 师 業 活 儿 の中 Ш 0) 未 時 だ發達する 口 心點た 1= 小 3) b, H ると同 原、 1= 此 大 間 至らず、 胩 阪 支 那 に支那との 0) より 如 き農業 商 輸 工業 入 せら 外 都 未 だ勃 國 府 貿 より n 易 たこ 興 0) 胆 0 3 1) 鑄貨 1/1 機 心 運 點 主 は貨 15 12 として商 幣 h 會 經 せ 又 濟 學

を

掌 b には特殊なる都府自治制起れり、即ち富豪より成る集會所たる所謂「會合衆」ありて、行政及司法を b, 之と相 又 伊 併 太 h 利 で 0) 發達 諸 市 せせ 殊 にミラノに於ける如く、 るを京都となす、 京都には市開けて貴族は其年貢として收めた 貨幣を給して浪人を傭ひ、 之を市の常備 る物、 軍となせ

米穀を茲に販賣せり。(日本經濟史論 Pp. 167-168)

定め、 體に就き始めて記錄の存せるの時、 ぶに至る、 工業者 治 當時亦手工業者の團體あり、鎌倉にて市籍に登録せられたる手工業者團體凡そ三十を數へたりといふ、手工業 二年 の園 體亦 (A.D. 1248) 既に北條氏の時に起れり、 時賴亦鎌倉商人の式敷を定む、所謂「式」とは商人の團體にして幾ばくもなく之を 商人の團體は既に存し、手工業者團體も亦商人團體と等しき特權を與 建保三年 (A.D.1215) 北條義時鎌倉に於て商業を響むの 特権あるものゝ数を へられたるも の上如

座 以外のものゝ商業を「脇賣」又は 「振賣」と名づけ、嚴罰を以て之を禁ぜり。

座 0) 團 體員たる地位は法律上世襲的のものにして、遂に賣買の目的物となり、 他 の動 産と同じく賣買質入せ 5 ő ٨ 10 至 n

LL

變的 みにあらず(是れ五保になくして座に特有なり)、 座 好財源となりしものなり。 の成立の原因二あり、一は領主の利益にして團體員の過失に對する共同擔保團體たること、 獨占的商業を營む特權 を與ふればなり。 領主に對し納税単位となりしこと是なり、 前して 實は是の如きは獨り座 の團體員の利益なりしのみならず父領主のた ニュ 單に租稅怠納者に代位 商工業者 の利 益なり、 是れ せるの 111

日本の座と歐洲の Gild と異る所あり、日本の座は宗教上及政治上の意味を有せさること是なり。(以上日本經濟史論

第四章 農業の發展

163

172

0

0

如

(6)知 行 は長 子 相 續 にして、 家督 相 續と財 產 相 續とに分

寶 介 家 1= 水 於 相 續 は 長 相 子 續 之を 0 客 體 承 は け、 口 分 财 H 產 其 相 物 續 1= は あ 長 5 子 ずして、 相 續 78 採 之れ らず と雖 カラ 管 3 理 權 なり 共 關 係 しと同 不 可 分な U ること、 知 行 0 相 恰 續 3 大 は

とは 家 督 知 行 相 め は 續 i, 卽 と認 ち n 12 原 8 5 則 5 2 12 此 72 T 0 3 場 長 3 合 子 0 之を 1= な は長子は 6 相 續 す、 家 產 但 0 し長 Ŧi. 子

分

0

を分

血

せ

5

る

卽

ち

長

子

18

廢

嫡

7

3

廢

して、

其

他

0)

子

1

家督

相

讀

多

73

色

るこ

家督 間 0 賣 70 條 買 地 相 天 は 卽 續 之を 皇 すり をな 知 部 行 3 0) 自 8 0) 賣買 也 由 72 賣 るときは、 3 買 は之を禁止 多 制 限 北 長子 せ 條 るこ 氏 せ b. は家産 3 2 足 13 但 利 あ 氏 0 封 Ŧī. b 专 1 同 地 分 雖 樣 權 0 以 13 3 外 を分與す。(貞永 b 尚 1-立 士 7 地 但 る私 0) 質 北 入及賣 條 領 氏 江 武 時代中 目第 1 買 0) 八は事 二十 所 (A.D. 領 實 に屬 E 條 行 1239 せざ 13 n 3 延 12 士 應 3 地 年

財 1 1= (7)產 財 或は 分 產 配 0) 鐮 分 之より 倉 0 步 配 以 降 合 をなすことを 8 は 室 遙 嫡 町 カコ 子 0 前 1 分 下 最 华 9 8 通 迄 多 例 は 1 而 2 財 して せ 主 次 1= りの(國家學會雜誌第三十 男女子 庶子 男以 叉 下 は 庶 數 女子 子 1 分之に 南 から 3 場 數 卷第五 人あ 次 合 3 1= 3 13 號 場 女子 7 處 合 825 には、 分 分 4-叉 1 3 至 13 田 燕、 各自 遺 0 T 言 щ 0 は 世 を 得 相 或 以 續 分 13 T 法 は 彼 庶 0 研 略 子 等 究し 均 分 0 m 面 なり 等し して K

子 0 而して此分法は獨り處分叉は遺言の場合のみならず、未處分且無遺言の場合に於 處分にも適用された るものと想像さるいが故に、當時 の財産相續法は處分未處分にも通じて、 け る母 文は嫡

諸子分割主義を以てその原則となすものとい ふべし。(同上 p. 827-828)

こと適切ならん)をなして死亡せる場合をいひ、之に反して、財産の生前又は死因譲興をなさずして死亡せる場合を未處分と となし、若くは處分者の死後に於て、其財産を相手方に讓與すべし、との特約を記入するものあり、是れ死因讓與なり。) いふ。C中世の處分狀又は讓狀中、往々處分者が其財産を相手方に讓與するに拘らず、自己の一生間は猶之を自身に領掌すべし 處分には必ず處分狀 處分とは財産の生前又は死因讓與 (譲狀)の形式を以て爲すことを要するものなるが故に、未處分は常に財主の譲狀が存在せざることを (今日の法律語によりては死因譲なれども、 日本固有法の言葉としては死後譲なりといふ

L (8) 8 他方に於ては已に鎌倉時代以來、成るべく家産の散逸を避け、 んとする傾 鎌倉 時 代並 向が、後達しつくありしことを看過すべからず、女子得分を一期分に限りしが如き |に室町前半期の財産相續法は、諸子分割主義を以てその一般的原則となせしと雖 諸子 の中一人をして之を相 續 せ

も、實に此傾向の一面に外ならざるなり。

m L て當 時 此 の家産永續 0 目的を達するが 12 めに、 利用さ n 72 る手段方法には、二種類 存在せ

3 その第 は總 領 相 福行の制 度是なり。 國 家學會雜誌第二十七卷第七號

號 1= あるも、 柳~鎌倉室町時代に於ける總領とは佛蘭西の H 世法に於ける

第四章

農業の發展

も併

せ規定する例多し。

(同號 p.832)

全く同 依然不分の一體と看、 性質 の制度にして、一 度に於て總領と庶子との關係は、 その大部 の所 分の 知行者たる嫡子を以て、 領 を數子に分與 家督と庶子との間に生ず する 10 拘 全部 らず、 0 總領 所當 公事 るが如き人 知 者と看 勤仕 做 0) 的 す 器 關 0) 係 制 係 1= な 於ては、 あ ず

5

して

此

制

公事を庶 して自己と庶子 て、 所 子 領 分 分 に 割 支配 とが 知行 分領 より生ず 分分 配 する 所領 る物 自ら之を徴收 全體 的 關 係なり、 を代表し、 して 卽 內 ち 主家 總領 部 1= 当して が總領 1= 致すことに は唯 として有 所 11: 領 全部 まるも する權利 の上に賦 0 と古 は、 罪 課 3 1= る 外 小所 部 1-當 對

讓 ~ 從 時としては、 T 1= は總 を定 此 權 め 領 利 9 は 處分者 叉女子分庶子分が一 同意を得べきことを命じ、 中 世 法 は遺命を以て庶 0 意 味 1= 於 け 期 3 職。 子が 分に 或は叉庶子に子孫 卽 止まる場合には、 總 領 5 以 不 外 動 產 0 8 物 件 0 1= 13 水なき場 5 總 其 領 所 故 を以て未來 領 を譲 1= 合には、 屢 與 3 之を すること 領主 其 總 所 に指定せしことあ 領 領 は を 職 總領 禁じ、 E 稱 世 歸 或 屬 は す 其

£

h

何

n

8

家

產

0

逸散

を避

け、

成

る可

く一人の手に之を集中せ

んとの目的に出

でた

るものなり。

(il

は 沽 2 却 を禁じ、 第 は 罪 將 獨 來 相 必ず 續 0 子 遺 孫 命 0) 是 なり 中一人に限りて之を護與すべき旨を命 處 分者 は 讓 狀 又 は 置 文 に於て、 令し、 自 己が 時として 譲 與 世 3 13 所 相 領 續 0) 順位を 分 割 叉 12

3

カコ

0

Familiefideikommiss 此 第の遺 自己 0) 子 命 孫 は處分者の子々孫 一人に な 對 b しての ٤ 5 2 水々を拘っ み ~ 其 相 東するの力を有す、 獨 傳 逸 領 0 地を譲り Familiefideikommiss 興すべ きものとす、 故に處分者の子孫は、 も初 此 めは遺 の遺命、 言に依 は日 必ず b 父祖 本 7 に於 の命 設定され け に從 3

72

3

B

0

なり

0

·d

3 とな あ 6 ~ 右 第 カコ -3. 3 1= 一第二 5 ず。 その 主り 同 形式 しも 啊 種 號 P· は単 0) 0 0) 總 獨 如 合 相 相 續 續 然れ にして而 中 第二 ども此單 種 カコ 0) も事 8 獨 0 實は總領 相 即ち単 續と總領 相續と殆ど相異なる所なきもの多きを 獨 相 相 續 續 との は 室 品 町 別 時 は、 代 0 必ず 後 4 L 1= 3 は 常 漸 1-次 ПД 確 般 知らざ 15 的 る 慣 1= 例

代 0 分 後 割 华 相 1= 續 13 主 却で前者を壓倒す 義 同 號P 836) カジ 原 るの 則 72 現象を見るに りし 鎌 倉 時 代 至り に於て、 72 る此 已に 變遷 婀 は、 和 0) 總合 加 何 な 相 る 續 理 法 由 から 1= 發達し、 依 て惹 室町 旭 3 n 時

0 を永 重 維 大 先 小 づ 遠 第 世 高 1= 維 h T 1= カジ 1= 持 純 12 隨 1 然た T 8 h 1 カジ る單獨 は 主家 tz 8 に紫 此 1= 等 對 相 續 0) 4 出 負擔に の起原なるが、こは大地 3 世 恒 3 艺 例 耐ゆ のに Eff 時 似た 3 0) 公事 に充分なる所 り、抑 を負 火擔する 3 主 武人等主家に奉公するものは、 一殊に武 領 を有 もの 人が自家の 世 か さる 3 が故に、 ~ かっ 勢力(Splendir familiale) 6 ず 自家 外 0 名聲 3 1 其 官 今其所領 と勢力 職 身分

章農業の發展

第

PU

分割! 狀 家名とを維持するの必要上、 から 18 遺 を男女子 自家の 故に、 明 况 命 相 記 をなすの 1= せ 續 前 勢力を永遠に維持するがために、 勢ひ家の名聲を保有すること能はざるに るも 数人に分 b 0) 結果として、父祖 te 0 h あり 方法 (改定史籍 配せんか、 あかっ (新編常陸 るの 集覽第廿 み、現に 家の 父祖と同一の公事を負擔せんとして、 時代よりも減少せ 國誌 代 卷十四 公事 七册 表者た 勤 三九七頁)、而して此弊を救 仕を充分 p. 1540 必要不可缺の る嫡子は父祖時代と同一の公事 る家産を相續せるに 至 寶治 なら 20 ~ しめ 元年 手段なりしことを忘るべ し、 十一 h 當 から 時 月二十 為めに、單獨 武 拘らず、 却て盆~窮乏に 人 ふの道は、唯だ断然單 社 四 會 日 二於 を負擔す 平 循は 相 朝 續 17 秀讓状)、 カコ 父 法 3 家督 陷 祖 ること国 を設定 6 1) 傳. -3. 相 1) 來 0 獨相 續 すること 1 0) (同號 難なる かっ す) 地 人 1300 續 位 1) pp. 0)

前 第二 記 其 其 單 1= は は 獨 總 此 王 相 朝 續 制 領 時 發 度 相 福 代 を以て、 生 1= 0 0 於 起 理 原 け 曲 に関 **分割** る莊 は移 して以 園 しては、 相 內 續 所職 t T b 不 一個 此 單 印 總 獨 相續 の假定説を提出 分 領 0 制 に移ら 原 發 則 生 ٤, 0 動機 んとする過 普通 in し置くに止 說 財 明す 產 渡期 0) 一般的 るに用る 0 めんとす。 産物なりとする説にして、 相 續 ることを得 法 12 りし分割

を調 抑 和 3 E 朝後半の不動産法は、 ために案出 莊園内部に於ける預所職、 下司職。 公文職、 田 所職、 案主職、

せ

h

から

され

72

る特

别

相

續

法

73

らりと、

解す

3

0)

說

なり。

地

頭

て所 職。 0 所 或 なが。 謂職務的收益權を中心として發達せるものなることは、 と云へることに依て、 之を推知し得べし。(詳しくは國家學會雜誌第二十卷第六號三 中世不動産又は不動産 一物權を稱し

六頁 以下 第七 號 一〇頁 以下 參照)

此 等の 所職 事實 は、 より考 鎌 意以降 ふるときは、 に於ては、一般に分割 少くとも莊園 制度發生の 相續を許容せしと雖も、 初期に於ては、 元來は職務に外ならざり 子孫一人に限て之を世

襲することを許せしものと、 解すべきに似た b

他 とを調和するの手段なりき) 6 1= 然れとも其後此等の所職が漸次財産化せられ、不動産物權の一種と看做さるしに及 ざる 外、單 0 財 產 カコ 獨 "。(日 と同樣之にも分割相續主義を適用せんとの、 相 續の形を存して内、分割相續の質を取 本 の總領 制 に相當 假 する佛 りに 日 本 關 西の 0 總領制。 Purage の如きは封土不可分の原則と、 るの總領制なるものを案出するに至 も亦 希望を生ずるに至りしなるべく、 同 \_\_ 手段として案出されたりとする 分割相續 h h では、 L 其結果は も 3 0 勢ひ 銀 主 1: 逐 義 あ

以 降家産維持の手段に利用されたることあり 得 ~

て、 斯 反對 < 0) 1= 如 莊 < 景 解 內所 するときは、此制は分割相續主義より單 職 に固 の産物なりと云ふべし。 有 なりし単獨 相續 主義を破壊して、 獨相續主義 之にも普通財産の相續法た に移る過 渡期 0) 現 象 1= あら る分割主 ずし

義

を適用せん

とする過渡期

B

同

840

1

1= 町 相 相 至 恩給 0 續 0) 續 前 h 季 法 主 記 て、 111 地 1= 義 單 2 戰 分 よ 12 獨 5 國 割 ~ 主 決 相 家 時 相 L 續 L 代 續 7 0) 8 制 利 72 絕 0 0 カジ 立 禁 號 益 9 滅 處 38 法 令 3 せ 分 主 75 13 雖 3 未 2 3 鎌 专 1: 處 ~" す 倉 -841) あ 分 私 3 時 5 1-有 代 ず、 思 通 地 給 從 13 C 1: 勿論 來 至 T 地 至 専ら 不 町 \_\_\_ 7. H 般 0 13 分 家 室 季 的 尚 0 勢 町 世 原 舊 原 維 時 以 則 1= 持 代 則 來 とな 仍 と結 0 恩給 0) T 為 前 b 分 半迄 合 8 L 地 割 1-室 1= 讓 利 13 至 町 與 愈 之 用 T 0) 0) を見 3 5 13 季 自 其 m 父 111 由 出 0 ナこ 以 を許 丽 基 3 後 すこと能 0 礎 聞 1: 容 自 35 獨 於 せ 由 固 相 T しも 分 < 13 續 3 割 すい す 制 0 78 3 13 普 1= 恐ら 1-時 似 U 150 至 0 72 b 時 < 單 分 b . 代 室 獨 制

貞永式 (8)大 目 寶 13 分 1= 完 據 目第十 27 ば 八 妻 條 0) 實 妻 父 0) 13 實父 其 女 12 婿 -1-日 興 興 ~ ^ 72 72 3 る嫁資を悔返しすることを得 貝木 產 1= 對 何 等 0 權 利 36 認 る場合を規定せ 8 -d. 之に 反

歸 することな

h

所

謂

嫁

資

0

悔返しは同

時

に婚姻。

の解除を意味し、

婚嫁したる女子も嫁資と共に實父母

の家

に復

るの えることな 此 有 0 賀 行を知 長 きを計られず、 雄 E カジ 木 行として取 Ti 代法釋義 として當 此 扱 p. 318 はざる規 時に女子が其 旧字 0 社 以下、 定は、 會組 夫の 織 增訂 實 1= 家 現 1= 日 戰 13 1= 本古代 在 國 n たるといふべ 3 時 13 代 法釋義 0 子 習として。 72 3 p. 368 专 10 0) 武門の 以 一日本 0 下 道 經 78 濟史論 日 父子 盡 木 3 經 2" 何 濟 時 3 史論 所 戰 以 庫 に相 7 せら 見

三年 叛 互 盖 1 以 領 府 (9)逆、 1= 3 來 EE 70 封 勢力を競 地 銀 0) 0 建 方 E 旣 保 倉 对 网 0) 15 0) 20 役 元 1= 護 京 年 並 思 ま 1= 開 全 族 想 b 77 より 277 間 ~ 72 は 東 72 1= 爭鬪 牢 終に 或 3 T 6 Til. に於け 45 カラ 固 b 町 共 を事とする 安 如 を T 保 後始 1 兵馬 朝 元平 验 る 達 0) E 平忠常 倥 治 末 莊 난 九 偬生 の風 莱 遠 L + 1= 變 1= 8 年 でじて を以て 於 民 0 至 海 亂 T 其堵 n 都 內稍 盆 封 權に對 b 府 1 天喜 源氏失隆 地 と商 に安 3 平静となり、從 とな 强 承 年間 大 45 してすら、 I h n 業 天 2 ぜざり 慶年 る以 j 75 して平氏 益 5 1) 3 來、 しが、 寬 間 發 て農桑 治 1 取 事 達 所 天下 東 或 實 す 年 在社會上 賴 或 西 間 上 るに從 國 時 朝 1= 南 獨 1 を得い 覇 海 共 Til. VI 逐 ひ b 1= 1= 0 1= 72 是等 **沪**芸 於け 平 T 地 3 氏を 陸 濟 其 高 ;= 位 E. を確 3 工業 至 奥 0 領 豪族 Ti. 西 平 主 る 出 上 12 海 33 将 保 城 諸 Ŀ 次 4 他 0) 1: 1= 討亡ばり 方に 0) T 於 周 3 0) 勢 藤 を得 輎 童 T 領 力 割 1= 朝 前 原 È 據 1 純 1 集 肥 九 5 て幕 友の 扶 华 5 -後 植 益

7

17

論

最

高

主

者

12

る將軍若

くは

執

第四章

農業

發 權

赤松小判、 あ 2 租 9 取 U) 3 5 3 稅 9 機 商 を 其後 鑄錢 1= 工業 運 之を鐚銭 5 3 後 1= ひ 之を を腹 宋 0 唐 [次] 駿河 錢 ことなく、 しと交通 尚交易は主として物 の御代、 何 永勘 用 勵 を輸入して漸 せず 小 3 せ 3 判、甲州 稱 b, 定と るに する 始 足 未だ使 は め 至 に及 然れ 利 人々之を用 n て鑄錢司を置きて貨幣を鑄造し、 永 氏 5 金等ありて、 ども 樂 < CK 15 不錢を以 錢也 用 至 是より に慣 店錢 12 1) 北 -0 0) 交換にてあ 條 T 使 を輸 急速 ふることを嫌ひたり、 AL 氏 取 3" 永 用 0) 庭々に 時代に に慣 入し使 引 高 () 73 0) しを以て、 永 3 勘 勘 n りき、 發 通用したり。(帝國農業史要 定をなすを云ふ、 定 用 達 は都 せり、 0) 殊 を 斯くて平 會生 稱 1= なせり、 鎌 起 则 0) 倉 洪 活 n 金貨には 9 永樂 他 時 外國錢と併 未 代 安朝 王朝 ここは だ發達す 永高 錢 にても交易 當 仓銀 最 用字 肝宇 IE 時 も多 2 代 15 長小判、 より錢 永樂 せ通 銅錢 は 75 永 < 1: 錢 錢 樂 輸 あり、 0) 13 用せり、 至らず、 に比 媒介 錢 入さ 貨 三韓 天文小判あり、 を は 以 には 3 L 天武 あ 形 錢質 -3 的 1 1) 服 田 1-尚 72 n 天皇 後 I. 粗 布° 地 至 n ど平安朝 之を三韓に 業 悪な 0 6 を ども、 高 T 用 7= 其他 る錢 は、 を數 か 勃 久 6 12 则

動 元年 カコ 北 2 條 工業概して戦亂のた 3 足 0 利 日 兩 殆どなく、 氏 時代には元寇 後 醒 朙 天皇、 めによく發達し得ざりしものあるべ 中 1= も應仁 0 それ 或 難 t 弘 (1468 1) 安四 南 北 A. D.) 年 兩 朝 1282 0 以降、 爭 A.D. 闘 を 百餘 經 後宇多天皇)、 て、 年 間 室町 を最も甚しとなす、 時 代 北條 0) 末 葉に H 0) 至 京 るまで、 師 侵 犯 元 干戈 弘

p. 120)

さりながら賴朝の植民政策(旣に之を述べたり)、北條氏の民政(時賴時宗貞時の仁政、 足利尊氏亦民政に意を致せるあり、室町時代の季世に於ける秕政ありと 青砥藤 綱

8 の如き廉吏)あり、 甲斐の國主武田晴信、 土佐の國主長會我部元親、 中國の大内義隆、熊本の加藤清正、陸奥の

如き勸農の政學れるを見るべし。

達氏の 1. 源頼朝は諸國浮浪の民を招ぎて、安房上總下總等の未墾地叉は茺蕪地を開墾せり、又關東水利の便乏しく隨て水田寡なか 延應年間工を起し多摩川より水を引き、多くの水田を武蔵國に開きたり。

2. りしか、 源賴 家 に新 田 の開拓を促し一方には茺蕪地不作の故を以て、年貢を減免するの制を廢して、熟田の茺廢に歸するを防ぎた

ij

3. 文永 (1265 A.D.) 年間には幕府は諸司の農事に民を使役するを禁ぜり。

4. 青砥藤綱は乾元(1302 A. D.)年間鎌倉市内五人組に令して、農民の市中に住居するな調べ、歸農せしめたり。 7田信玄は治水に最も意を用る、釜無川の氾濫を憂ひ、河流の通過を利し兩岸に堤防を築けり、之を信玄堤と云ふ、土地

の質入を十ヶ年とし、 - C 「罪科の跡と稱して地頭が濫りに人民所有の土地を没収する等を禁じたり、 止むを得ざるものは尚十ケ年延長し、共期を過ぐれば金主の任意なるべしとなし、又隱田を禁じ、 武田氏は米銭を借るに田畑を書入になすこと

た許し、且親の負債は其子辨償の義務あるも、子の債務は親に辨償の義務なしと定めたり。 長曾我部元親は田を炯叉は屋敷となすを禁じたり、又領地に於て竹木は一本たりとも無斷に伐取るを禁じ、且吏を督して植

林に意を致さしめたり。

6.

7. 又令して家人等が農民の稻を刈取るを禁じ、 足利尊氏は民政に意を致し、國に守護を置くは治國安民のためなり、宜しく良を選ぶべしとて、守護選任の資格を定め、 之を犯すものは所領三分の一を没取するの制を定めたり。

第四章 農業の發展 肥

- S. にし、 加藤清正 水利を完うしたり、地を拓くこと二萬餘石に及べり、忠廣亦父業を克く繼紹せり。 (慶長年間) は心を民政に用る、堤防を築き、溝渠な通じ、 河流を開浚して漕運を開き、池堰を設けて灌漑を便
- 9. 漆樹の栽植を領内に勸めたり、後世此地方に漆器製蠟の業大に起りたる所以なり。 寶德年中 會津の豪族業名盛信は領内の漆樹を農民に時價にて購入せしめ、栽植を勧めたり、其後米澤城主蒲生氏郷も同様

尚 之を事實に就て見んと欲す。

立間 0 載す 戰 0 る所 國 城 主 を左に掲ぐ、 代 土居清良の重臣松浦宗案 の農耕に 關しては知るべきもの 之は 永祿七年頃 (通稱傳次) 其主清良のために言上せる「農談」に據りた Œ 親町天皇永祿十二年 殆どなし、今日本農業小史 (p. p. 98 2225 (1565 A. D.) 1 99 伊豫國宇和島 るも に

八の三巻は我邦農政 つ當時に行はれたる耕作法とみて不可なきものとす(日本農業小史 p. 101) 著者)の元禄九年に先立つこと百三十三年に當る「農談」は宗案が弱冠の頃より郡國巡檢の際に觀察したるものに係れば、先 ものにして、實に永禄七年一月にあり、農學者として著名なる宮崎安貞 がは軍 事の傍心や經濟に留め、農事に通曉すること深く、其言上せる「農談」の如きは實に我國農業書の初めと を詳かに論ぜりといふ。 (貝原益軒の我邦農書の權與なりと稱せる農業全書の 尚宗案著「親民鑑」なる 意見書十五卷中六、

其他植物中肥料に供すべきものを選ぶには、まづ食物として其味の甘きものを上等とし、たとへ其 萬年青、 二種 あり、 力 احر 草木の葉を肥料 ラ P 7 サ、 蓬(ヨモギ)、葛葉(クズノハ)、溲勃(ウツギ)、海藻類等を用ゐたり。 とせるもの (苅肥)、糞肉類糠類 (身肥)なり、而して苅肥には

種

子

13

如

何

なる種子を問はず、能く時季を圖り成るべく其

の子粒

の宜

しきも

0)

を選み、

第四章

農業

の發展

味は宜 右 の外桑、 しからざるも其葉の柔かなるものを中等とし、其味の澁氣あるものを下等とせり。 柳、 櫨、 粉楡 = レ)、 槿(ムクゴ)、藤等の葉は殊に上等とし、 櫟(クヌギ)の類は宜しからざるも、 常緑樹の 葉 は 宜 しか

肥料を入れざらんには 勝 3 1/10

夏月

中

其葉

0

柔

カコ

73

る

時

は用

ふべし、

栗、柿、樫、

季によりて長短あり、春は三十五日頁は二十五日冬は五十日を要す、苅肥は如何。0000 用 思なりとい 身 又 3 肥には 3 作 も 物 1= 肉類 2 右の よりて田 し、是等の肥料は直接に其作物に功能なくして、其後に植うる作物に利益ありとす。 日 魚類 数より五割遅かるべし、 畑 かいづれ にて日數 3 用 を經 る たり、油 るものあれば、 されば 糟酒糟をも用 苅 肥の 時として其作物の實入り時によく當ることあれ 剛, おたり、身肥の作物に及ぼせる功能は四 きものを用 るて肥料を入れたりと思ふは に柔か なるもの

どもい 從來肥料を含有せる耕地に作るに若くはなし。

8 て宜 すべて肥料を含有せる耕地に於ては、 しくして、根ざし宜しく莖太く鮮緑色を有し、 種を蒔くに も苗 株幹もまた を伏すにも或は之を植うるにも、 强 固 1 且 一結實も亦從て早しとす。 之を貯ふ 其 發育極

るに もまた 乾 燥 に失せず、 濕濡 に過ぎず、 或は冷熱其度を失はざる様、 貯 藏 すべ

また寒漬 今日 冷水 に種子を浸し置き、 これを蒔くときは、 其作 物に蟲つかずして、 結實宜

二六九

床

せり。 成 るべ 出 床 く描 は 豫 の平み太き様に仕立つべし、 め 共 土を 肥 やして其 E 12 早く利 すべて苗は短きを植うるを宜しとし、 < ~ き肥 料 を施し苗 地を廣く構へ、 種子 長きを悪しきも を薄く伏せて、

所 3 にあら 松油 ること 宗案の ざりしとする 日 本農業 農談 小 方實 史著者 兹に掲ぐる所、 際 73 1-查 3 ~ して 寔に食 H なら んも かべ き經驗學 蓋し 此老農 説に 0 して、 4 ふ所 以、て 10 戰國 當時 0) 時 百 代 姓 0 農耕 0 般 U) に行 丘斑

畜 史之を見 30 越 淤 出 後 出出 路 1308 した 牛の 牛 時 馬 十種 但馬 るべきは るも、 は 關 牛 あり、 北 震古 漸く舊に復 ip Lo 丹波牛、 推 其他 0) 〇日不農業小 來 出雲石見伊賀伊勢より亦良牛を産せり、 4 襲に逢ひ、 大和 は した TH 史 牛、河内牛、 或 りとい Þ 38 全島數 108) 宜しとす、 2 を灎 南北朝以後、足利 遠江 筑紫牛 して掠奪さ 一牛(相 (壹岐 良收白 in 0) 氏の 72 温 33 b 牛)、御厨 立牛また相良 時代 中に が を經 も筑紫牛 延 牛(肥前 て戦 慶 0) 少牛とい 亂 頃 13 久しく 上古より 花 宇 3 園 野 牧 天 御 畜 皇 Ŀ 厨 牛 0 質牛)、 前 题

毛水田の二 ば、 室町 文永年問 時 10 1-田麥は永く農民の所得たるべしとせり、併し實行されず、田麥の栽培是より衰へ 13 水川二毛作 行 12 n 72 b 貧 数な 3 地 頭は 之を 奪 ひて自 己の 所 有となすも 0 あ ł) たり なれ

せつ

物 具

> といふ、文永は龜山天皇一九二五年より十一年續いたり、鎌倉時代の中葉なり。 農具は王朝時代にありたるものの外、 鋤 犁、 馬把、 細握等主なるもの なり。

には在來のものの外、百合、棘共子、 牛蒡、 豌豆、 唐 瓜等 あ

農作 其 他 茶 物 は 鎌 倉時代の初め、 僧祭西宋より種子を持來りた るも 0 なり、 以來漸く全國に普及して今

日 1= 至 る。

草 棉 は 室 町 時代の季、既に關西にて盛んに栽培せられ、 漸く盛んになれら(木綿)、木棉は桓武天皇 1442 (782 A. D.) 同じく大永年間 2181 2187 (1521 -

0 代傳來せる カジ 11: 後絶えしが 如

A. D.)

關東地

方に種子を傳

~

漆は上古より有りたるは既に述べた るが、 室町時代の末葉、 米澤の城主芦名盛信領内に獎勵し、

諸 國に廣まれ 90

葡 甲 勸 州 0 美味 葡 萄 なるを知り之を栽培し繁殖の方法を講究せり、 は鎌倉時代に初めて栽植せる如し、 文治年中甲斐八代郡祝村に雨宮勘解由あり、 是れ後世 0 甲 州 葡 萄 0) 悲を開 け h 野 生の

中 勘 解 由の 後裔に織部正といへるあり、亦よく葡萄を栽培せり。 (日本農業小史 p. 104)

ふ、其後天文年 紀州蜜柑 は 紀伊有田郡中村の人伊藤仙右衞門、肥後より移植せるもの國産となりたるものなり。

德川氏以前?)

第四章 農業の發展

渡

林 鐮 制 0) 倉 長 時 曾 代 より 北 部 室 領 地 町 1: 時 於 代 V 0 季 3 1 カジ 如 至 3 るまで、 又 意 を致 Ш 林 せ 濫 3 伐 領 盛 主 h 1= あ 6 L 72 T 6 林 制 殆 ど見 るべきな 但 士 佐 (1)

七二

等 L 1= は 8 山。 交 to 地 通 5 手。 頭 は 河〇 1-政 手。 命 治 U 0) を通 T 75 中 から 渡 心 5 行 船 鐮。 人 倉。 を より 方 備 1= 1= 移 ~ 徵 戰 L b て、 す 國 8 3 0 あ 習 行 京 6 2 旅 都 1 交 1: E 往 通 便 0) 來 せ 往 0) 閉 1 來 70 困 寒 繁 難 を 且 3 な 利 船 為 Co とす 賃 め 及 1: め 3 費 た あ 用 海 6 b 道 は 幕 大 或 府 1= は 所 開 語 け 領 たこ 1) 0) 6 1= 收 役 稻 錢 を 諸 以 渡。 津 T 之に 料 津。 あ 關 充 3 料 T 地

知 6 土佐 長 曾 我 部 領 内 1= T は 道 幅 を一 間 間 は 六 尺 Hi. 4 な b とす 3 制 あ b 1 當 時 他 1: 之あ b しを

1). 農民 降 な b は 衣 服 2 1= -麻 貴 布 族 又 は 示 會 楮 は 布 綾 を 羅 着 其 せ 他 9 0 諸 綿 織 布 物 0 30 製 纏 作 ~ せ h 3 n は 天 入文年間 後 奈良天皇 2187 (1555)]

衣

食住

餅 鉾 あ あ 食 物 は 咖 1: 實 F 身 等し 1= あ 12 6 1 1 林 膾 檎 强 飯 あ を常 h 柚 . 調 溫 食 州 理 せ 5 橘 法 8 農民 杏、 進 步 銀 せ 0) 杏 副 b 1 あ 食 5 淺 物 漬 は 蕨 0 糠 香 1= 薯 T 0) 諸 物 作 は 显 n 山 る 腐 棋立 よ あ b 秋之 b 採 味 羊 噌ツ 食 せ な h b 饅 頭 貴 心 族 太 社 あっ 會 は蒲

燈 水 は 燎 火、 松 明 進 み T 燈油 を 用 ひた 5 行 燈 行はれた 9 火 爐 あ りて煖をとり、 蚊帳 あ h T 蛟

室

町

時

代

1=

T

は

貴

族

祉

會

は

女

關

書院

床

0

間

を

設

け

叉

座

敷

\_

面

1=

豐

30

敷

艺

12

h

育

敎

育

は

主

とし

T

僧

侶之を掌

22

5

所

謂

寺

小

屋

なるも

0

なり。

を防

げ

金

融

鎌

倉

時

代

1=

は

貸

借

期

限

を

\_\_

ケ

年、

利

子

を

华

倍

3

且.

時

效を

+

ケ

年

E

制

限

せり、

至

町

代

1-

は

辨

償

0

鎌

倉

通

1

借

限

を

--

5

年

乃

至

+

ケ

年 とし、

利

子

は

+

ケ

年

1=

\_\_

倍

二十

ケ

年

12

 $\equiv$ 

倍

を

限

b

t2

b 時

又

請

人

世

3

3

政

0) 義 肝芋 代 務 か b を定 t 1) 利 INE. 8 益 温温 72 甚 錢 b 叉 1= 13 多きを 替 錢 E 以 T 稱 TI L 稅 T を 錢 課すること酒 0) 貨 仆 を営み、 戶 叉土。 ٤ 同 倉〇 U とて かっ 1) 質 物 德0 78 政<sup>0</sup> 取 b (或 金 年 錢 月 8 貸 以 前 す

18

業

3

0)

1

78 棄 7 も ること) 行 は 3 1 1= 及 び貨 業 は 衰 ~ た 5 永 樂 錢 0) ことは 旣 1= 池 1 た b

民 賭 博 盛 1= 行 は n 往 17 田 地 を賭 4 3 E 0) あ b 依 て之を 禁 且. 地 を 賭 < 3 专 0) は 其 地 を 官

す 3 0 制 を 布 3 TO b

T

提

產

物

E

T

12

Ŧ.

朝

北京

代

1=

述

~

12

3

外、

宇

治

信

濃

0

布

7

加

賀

絹

丹

波

精

好

常

陸

紬

手

島

遊、 大 原 薪 小 野 版 U 山 無 遊 岐 檀 紙 8 播 磨 杉 原 1 佐 材 木 等 73 6

發生近 附 近 鎌 0 倉 農業 察繁紫 多 E 彷 加 佛 3 4 1-從 剪 U 7 里产 來 粗 0) 需 要 盛 1 して、 商 人は 路に 要 L T 之を糴 買 + b. 今 日

1: 训 0) 買 H it 總 T 地 頭 0) 公認 を受け 1 8 且 賣 買 證文を授 受せ

L

8)

12

6

是れ

賴

朝

0)

73

世

3

所

73

0)

都

會

二七三

1: 地 賣買

第

Pri

1,3

農業の

發

赌

物气商 の農産

農都の會

奴

1) 岩田 肝芋 沿 券 义 17 沿 却 狀 3 5 ~ るは、 田 地 置 買 品 文のことなり、 **券面** には革 押を用 る 且 口 請

七

等 0 連 署 を 加 1 8 72 **b** 0 年 とし、 洪 以 後 12 錢 主 0) 所 有 1= 歸 せ L 8 たり、 實際 は行 は

12

質 す n ば 金 主 一之を奪 7 T 返 ~ さいるを常 とせ b

+

地

0)

匠

入期

限

13

ケ

貧 贬 0 1: 8 1= 叉 は人 身賣 買 を業とする 专 0) 0) tz 3 に、 年 圳 な < 奴 婢 とな 3 3 0) 絕 えず あ 6 12 b

此 人 身 賣 買 0) 禁制 は鎌 倉 時 代の 始 めに制定せら れしたこ るも 0) Ü) 如 蓋し戦國 時 代 A 生困 書 人 心 売 廢

世 3 結 果 75 6

子 叉 人 13 7 身 幕 所 賣 所 從 H 13 13 0) 1111: 专 之を嚴 华 0) 圳 少 収 禁 婢 奴 (之な 78 婢 許 雜 L 人 犯 3 7 1: いっしい 专 T 0 自 13 え) HI 其 1) 1= 顫 使 1= Fi. 役寸 烙 -1. 5,73. FI 少 2 年 は L 後 銀 た 堀 倉 il いいかい 训 日卡 天皇) 1891 (1231 A.D.) 10 t 所 1) 之を許 内 0) H した 地 b 1 属す 叉 天下 る農夫 時 權宜 0 大 0)

飢 僅 に餓拳途 に満 5 1 []寺 0) 加 品 時 抓 713 3 婢 僕 12 無 滁 0) 非 人と 5 b .

租

稅

租

稅

12

銀

倉

用字 代に

. L

田

六分

FIT

TI

分

15

H

二分平

均

[/]

分

1=

當山、

四公六民

0

稱

拉

1=

起

il

6

去

n

E

1= は 米 Ti. 升、 此 4 1= 兵糧とし て課 せ 3 礼 72 12 ば、 其 率 四 一公六民 より 高 カコ b L 73 5 後 亂 n

室 町 時 代 1= 舊 0 四 公 六 民 1 復 世 h

勞

强

護

滿

1:36%

1:391)

谷

む

~

かっ

6

ずっ

彼

n

から

積

極

的

奢

多

生活

13

反

1=

却

T

沿出

時

0)

產

を

T

かっ

L

T

步

7

淮

(1)

12

3

8

U)

٤

1

70

得

7

111 役 米 T 徵 錢 3 收 秤 1 3 ~ 3 3 0) 3 な 雜 1) Par. 役 始 13 8 万 叉 段 別 は 1: 人 III. 口 13-課 ig. 以て 例 段 ^ 錢 ば 米 堤 7-1 防 修 稱 築 ^ 6 1= 要 12 1 た 3 3 空 から 8 俵 後高 又 11 Ti. 課 旬 0 3 t 供 御 調

雏 0) 如 100 雜 な h

又 從 外 1-水 75 所 領 かっ b 企 有 L 宅 4 2 租 武家 課 小 13 共 n 幾 分 更 弘 1-将 將 11 H. 1= F. 献 洛 す 費 ることと 7 Ш 成 畑 段 1) 居 别 1) たこ 人 H 3 を ъ 課 此 L ナこ 武 家 3 役 11. 13 あ 提 h It. 轉 嫁

6 町 以 U) h -13-斯 6 雏 L す 辟 T 儿之 50 7 10 北 < #1 12 Li -111-0) 知 O) 信 教 6 0) 3 如 0) 之 37 竹 所 經 3 70 0) 73 公六 濟 拢 組 足 1= 織 利 ~ 1) 民 氏 移 to 然し t 末 金 l) 3 b 葉 融 to 0) 稍 73 2 0) 部 0) から 秕 跡 開 TI 6 カコ F 1. 政 15 通 鐮 b d すり 農產 し負 心す 3 倉 3 宇 t 、擔勞役 L 6 町 3 物 3 都 は 時 0) 語 73 需 1 Ti 13 要 1= 政 附 於 增 近 1= 岩 之を T 13 1= 加 農具 鎌 限 す) 要 農 倉 6 12 1 -3" b 作 U) 肝 代 とす とす 發 3 物 1= J 0 以 6 3 3 Œ 農民 300 3 都 朝 良 會 淮 非 1-北 附 代 11: 時 課 產 鎌 近 代 武家 農 -13-業 倉 0) 6 0 趨 時 Ŀ 發 势 代 n 0) 0) 農 11: たこ 進 to 0) 步 民 1) 物 3 水 音 70 12 政 策 Hì 其 義 交 疑 過 换 毛 於 から Ti ~ 作 室 73

(10)當 戰 11: 代 群 雄 割 據 防疗 13: 0) た 8 諸 所 1= 所 を設け、 開 1) 1: 3 道 专 閉 寒 架橋

七五

3

0)

葛

藤

保

元

45

0)

匐

交 Ut 3, 通 撤 運 叉 上 輸 13 多 要 津 或 梗 塞 は 13 鎖 \_\_ 不 所 便 1 1= 73 7 Ŧī. 5 通 日 行 以 8 人 E ナこ t 0) 1) 1) 7 :用bi们 役 留 殊 發 重 1= 禁 津 日 源 じ、 木 料 不. 文 或は 化 鍋 氏 料 0) 0) 夜行 輸 等 葛 入 18 藤 先 徵 を禁じ、 を云 12 9 3 3 3 等 支 义 t 那 帝 12 との 6 寺 國 交 農業 T 社 通 11/ U) 安 0) 如 史 きっとう 几 如 要 年 373 Ţ 領 内 新 -25 紀 捌 内 を設 0) 地 末 0)

葉 n 12 兀 3 寇 1= 1: 於 2, 6 0) It 來 災 當 支 那 及 政 115 治 整 2 銀 0) 破 L 交通 1= 倉 時 よ b 15 は 好 通 ど絶 支 所 那 以 え 及 4 朝 精 12 h 鮮 神 的 3 是 0) 及 より 物 通 質 商 E 3 的 先 心 370 1= 點は 佛 朝 致 鮮 筑 僧 3 前 侶 0) 博 及 商 3 有名 業 港 は 有名 1= 73 L 75 て、 7; 11 2 水 唐 海 您 錦 贼 起 1= 0) 唐 J. t b 綾 1= ょ 妨 唐 6 け T 6 行 12 茶 13 たこ

碗 具. 唐 莚 類 多 主 1= 輸 入 せ 3 73 h

由 足 かっ 利 h 1-北 颐 條 時 代 た 使 氏 6 古 接 3 於 3 所 T 17 再 L たこ 3 T 支 h CK 之を 戰 别 貿 尔 7 易 獲 0) 得 巷 0 3 盛 9 多 2 3 73 13 b 0 他 3 多 of しこと及 0) 寡 物 戰 13 質 的 爭 商 則 0) 機 かり I 人 1 業 温 足 を 時 供 72 0) 勃 寸 3 1= 興 侍 於 2 錢 3 T 都 也 食 为 料 市 13 尚 及 勝 供 之を 商 败 给 工業 老 (V) to る 商 南 T THE THE 體 縣 1= 民 t 3 座 とは、 所 6 0 73 T 如 得 h 諸 i 2 0 から t 大 名 b 裕 加 91 4 0 73 自 亦

宜 13 h 謂 S ~

0 如 斯 37 0) 商 加 業 < 上 L 0) T 利 當 益 時 大 (1) 名 12 8 並 1 1-名 將 義 市 F 0) 但 0) 鄉 主 權 130 得 7 赣 h とす 牲 1-供 3 L 欲 T 望 帽 0) 5 大 3 70 1) る、 足 重 見 利 義 3 滿 彼 1 以 後數代 J. 0) 將軍

支那 13 る 船 17 傲然として受納するの權を有し、他方に於ては恩惠に富める日 物 ときは。 の外 n -[ の 歸 72 の皇帝(明)より、「日 盡く之を買入るくの義務を有せるものにして、蓋し賢明なる「日本國王」 また所謂 る思想より見れ 着を自國 明人の装束を着 「附搭品」より成 の港に迎へ、其外資輸入法の巧妙を心窺か ば 本國 國0 けっ 王」の封 の極 明 れりっ 輿 なり、 に乗 一冊を受け、「日本國王臣某」と稱し、義滿の如き明使に接す b 而して横柄なる支 將 重 明人をして昇がしめたりとい 13 所謂 「進貢船」を支那 那 に誇り居たるなるべし。 0) 朝 本 廷 0 は一方に於て、 上主 に遺はし、 權者として in the 是れ當時の日 は莞爾とし 其搭載 附 日 (日本經濟史論 搭 本 0 ПП IIII 進 1 本に行 は進貢 て進貢 價 貢 物を を附 ż

を始 176 Polo より Zapaniger の名にて歐洲人に知られたる後三百年なり(日 天 |文十年[2202(15日A.D.)後奈良天皇]葡萄牙八三名支那船にて暴風に逢ひて鹿兒島に漂着せし めとし、後幾ばくならずして數多の葡萄牙人通商の 為に種子島に來れり、是れ Venetia 人 本商業史 pp. 132 Marco

貿易 等 オし 0) īlīi tz 派 して天文十八年(1556 A. D.) 西班牙人亦始めて豊前國 13 U) らせ 主た 3, U) る小 る港 7,5 it 銃 ば to に残し るに 13 1) 至 证 此 20 士の最 1) 歐 1 人 元龜元年 と() も珍 交通 )重せる新武器たり、此飛道具は日本の 1570には長崎港も亦貿易場となれ 開 け てより銃前 の博多港に代はりて 八屋浦 に上 陸 して通商 bo 戰術 肥前 1= 於て始 に加 0) 平戶港外國 は 12 8 h T 題 彼 は

第四章

農業の發展

文化及經濟に及ぼせる影響大なるものありたるを否む能はず。 と直ちに接觸せることは、 豐太閤の朝鮮の役(文祿元年 未開 なる日本武士遠く故 縦し平時の如く胸襟を開くことなしとするも、其の交通上産業上日本の 1592 國を去りて遠征し、其緊張せる心身を以て文明なる朝鮮人支那人 -慶長三年 1518) は其豫期の目的を達すること能はざりし

## 近古時代(A.D.1603-867)

の自 平 前 ず、 斯 戶、長崎 の博多港其中心たり、凡そ十六世紀の中葉に至り、 くの如くして鎌倉時代足利時代の封建國家に於て、外國商業先づ支那と朝鮮との間に起り、筑 叉巨 由 都 府となるに至れる所以は、大戰は其首將にとりて啻に多くの兵糧を必要とする 额 を重なる開港場となし、 の貨幣を必要とす、而して外國との交通は此の貨幣を得んがために獎勵せられ、 次に 堺の兵庫を初めとして、 歐羅巴及南 幾多の 部 配配細 都 亜國との交通開 府 獨立 0 地位を得、一種 け、 0) 孙 始めて 之れが な 6

負擔者たる沿海都府の發展を來せるものなり。

波羅探題 を遺はして、第二の中 然るに足利 家中にて政務を裁決すること、彼探題の課試を判斷するに似たるより自ら其稱の移れるなりといへり(日本法制史 るべからざるを以て、 して文武 朝 探題の職とする所は京師及畿内は勿論、 鎌 倉に幕 (六波羅泰 の権を握り、 氏は之に反して、 府を建設し、北條氏亦此の地を政治の中心として全國を支配し、此間京都には「六 常に北條一家の中才幹の者を以て之を任ぜり、 権威極めて大なり、蓋し一には朝廷を押へ、一には關以西を控ゆることなれば、 (行叉は六波羅管領)を置きたり、之は承久亂以後のことなり〕家士中有力なる者 心地となし、 政治の中心を京都に移し、 更に關西諸國の政を統べ、兼ねて三河、伊勢、志摩、尾張、 西國を統轄せしめたり、是れ東國の武士西國 探題の名は元來僧侶の課試に任ずるもの 東國には所謂「管領」 を制するなり。 を置きて之を治せ 美濃、加賀の諸國を管 其人物門地共に選ばざ の職名にして武

但

し東

國

地方

西國

地方

11

此程度

を異に

せり、

東國

に於ては武士の階級に屬せるもの、

却で農民と化せるも

0)

10

ij

7:

を得 8 3 自 0) []字 6 H 10 本 與 文化 -た (1) (1) 3 3 心 0) に於て 加 之、 文 足 易 利 0) 氏 風 13 1-皇 感 宝 染 10 -15-り、 頭 h -3-是 20-5-0 和 恰 专 JE: 亚 極 國 1= 0 武 達 沙 をして h 西 國 0) E 酬 19 3

デ 萬 驱 御 野 た以 て日常 0) 御 調度にもひ 差支給 31 至 れり 一大-平. 記像 HK

il 副 T 剩 え) 5 獨 1) -所 V. 足 1113 0) 權 利 應 力 IC 仁 12 0) 0) 樹 將 倒し 1 士 應仁 步 相 り、 踵 1 元 然れ 死 年 (1167)ごも管 足 利 より 氏 固 0) 文明 7 6 權 () 力 東 接 儿 國 加 年 地 0) (1177) 公上: 中门 方 果 0) 全部 13 1-管領 沙 至 征 3 服 Ш 0) 名、 職 寸 3 六 第 細 0) 質 1-III 京 力 阿 都 家 0) 0) 久しき私 轄 沙

7 2 是 於 至 T () 1 7/3 11 9 力な 先づ 湯 12 if 東 [11] 及 東 0) 北 1= U) 大名、 劃 權 10 爭 六 -3 共 至 他 3 0) 山山 大名 浉 < 微 力 1, 3 京 都 0) 間, 彩 12 脫 獨

立

0 信 役 0) 7 3. 洪 排 U) 殊 歡 3 首 義 7,3 1= 迎 多 將 務 2 せら を選 0) 1-家 10 對 1= 求 相 n 3: 7 3/ や實 續 12 8 る t, るっと て、 + 7 0) 權 力 地 之に 克 以 13 從 U) き弟 T 1 给 來 附 勝 典 1: 農民 17 沙 とに 卒 0 身 b 制 0 9 分 悲 社 寸 TI. 又 きた 1= 會 2 ?-荷 南 1= 1= 從 b 3 園 3 足り 2 50 3 步 劍] しと雖、 3 戟 0) 1 3 之に 10 乢 家 執 0) 族 今や 泡 1= 與 1) 捨 得 弘 係 7 T 3 せ 社 岩 しば 专 會 1 < 軍 自 以 (1) 混 13 12 人 己の T 亂 人 1= 自 為 (1) 身 武 10 極、 5 的 38 勇 權 1= A 投 1= ナニ 結 カ 如 す 依 3 を 1-1 3 3 張 0) T 30 老 間 結 Í 成 3 0 功 13 期 台 族 多 ントン · j. 望、 せ 30 自 武 胞 h 1 州外 最 5 0 至 弛 義 (1) 2, す 從 多 子文 22 6 1: る C 1 F

I.

武將

は

部

下の

--

卒頗

る多

數

とな

泥

んや相互

の主從關

係

は常に動揺せるをや、

是に於て寧ろ扶持米を給して、此等の士卒を養

ふの

4) 之に反して、 此等は徳川時代に於て自己の私有地に於て殆ど自由なる農民として存せり。 西國 にては封建的結合事實上存續し、 ただ莊司若くは庄屋は其領主に對して大に獨立を有するに至れり。

此 0 軍 政上に於け る組 織 0) 變遷 は經濟上の變遷を伴 るに及んで、悉く之に土地を給與して其役務に酬ゆる能 ふに至れ 50

外 なきに至 il bc

より 茲に於てか、當時諸大名の農民政策生れたり、是れ農民負擔力の增進を養成するに在り、 多量 の米穀を徴貢せしめんとせば、 を達せんには耕作技術の改善に力を盡すと供に、 農民の經濟 状 態 0) 進 農民 抄 を計 U) 社會的地位を上達 i, ざる 1 カコ t, ざるは言を俟 せしむ るは

第 策な

すい

此

目

的

今當 時 0 諸 大名の家法なるものを見るに、 殊に農民 が陪臣的關係より解放せられ、 大名 この直接

配 1 300 illi して 上 の領内に於ける農民は、之を小なる大名、殊に封建制度の尚普収く存績せる西國地方の 地 所 有 權 確 保せられた るもの少なか らず。

小なる大名

東國

地

方の

大なる大

名

O) 領内に在るものに比されば、 其地位遙かに良好なるを見る理由茲にあり《日本經濟史論 P. 189

是れ恰も中古獨逸の領主制 (Cirtundyerschaft) と地主制 (Gutzverschuft) の差異な聯想せ

II. 戰 第四章 0) 腰次 相 三踵ぐは武將の費用をして巨額を要せしめ、 叉大戦は益々 此 必要を感ぜしむ、

III. 經濟 優 [0] 3 (1) 越 3 寶 多 1. 易に £ m 0) 22 7,10 數 0) して 地 」或 ľ, 10 變遷 位 1= 求 -3. 死 を占 統率 3) をす に伴 生 1 是 (1) む 0) えし るは扶持 ひ、 間 るもの 將なく、 港場の創 ili. に出 除組 革命 入了 す) 新能 米 規律 的归 3 記 0) 0) 15 る職業 1 變遷 より 能くし得 [11] 至らず、 なき軍 延一其 11 1-蓮宗、一 に就 11: 家 る所なりといへども、 ぶ經濟 今や 沿沿 < Ł, i, 游 间 に無用 都府 混 (1) E 宗、真宗 に放て、 亂 0) 0 第二 0) 極 獨 0) 交戦 0) 立 の變遷なり、 勃興 殊 当 を招 1-ね を事とし、 然る < 大戰 沙 致 來 社 1 1 會 るこ 3 費は之を主として貨幣 í) 谷 0) Mi 3 至り 南 階 间 して此 未 是 治及 2 12 野 ナー - " たるは、既に述 第 313 物 11= 他 から 的 0 所行 0) 0 状 諸 0) 態に 補給 地 勢 力 力 を歴 及 滿 ~ 都 之を外 10 T 1: 府 3 から 00

1 gri. 時人 竹 宗旨以是利氏 心の活力とを鼓吹せるを以て、一 6) 保護 4 る厚い 宗 弘 般公衆及將士の多大 锁 nill. 秘 るに 即方、 教旨 なる時 121 依 0 なり 简 單 1-1-衆俗 6) 拟 入り易きら () 三, UJ. 清 新 (1) 红

0

549 A.D.) HI. 年には、 蘇 外 (御奈良天皇) 傳来の 既に字手 普及は電光石火的にして、上古第六世紀に於ける佛教に比して 7: る根 足利 极 我 7,0 輝い 持 ことと 1) Jesu. is 信 Franziskus Xaver L) 傳道せるもいにして、 更に顕著なり 。耶蘇教は天文十八年 其の日本を去れる天文二 1 5 605.5

なり 戶 戶 赤 名 下平 本にて 然るに時勢の變は著しきものなり、 F 命じ き本草學 家 D 华力 1 語」以文献二年 其全部を没收 7 字(0) 者後藤梨春 例 5 綴られたるに 紅 1593 毛淡 版本 ·) 出版なり、 たいいち、 册を著は 慶應二年前島來輔 Naver (1549 梨春に譴責た した 天明二年 うか A. D.)のキリスト数に關 1765 (天明二年は 其中 加 (今の たり、 1= 男爵前鳥密氏) p 1 時は西 マ字二十六文字を剛込みたるため、 一七八二年なり原文には 曆 係ある色々 0 七 六五年 「韓字御廢止の ? の書物 家治 を書き換 儀 七六五年とあり) 2 代 幕府 4. 將 ふ國字改良 11 天明二 直ちに江 年

30

川副

郎

を選 + 沿 7 起 水 收 1: 斯 海 -i 1= 0 10 於 擅 建 都 0) 3 胆 世 地 7 白書出たり、 如 紀 历 宜 7: 位 1) 獨 0) < 1: 0) を得 7: 逐 1) 社 獨 4 1) h 最 立 會 薬 とい む? 3 to (大正 1-す) 1-3 洪 3 躍 有 若 於 h 武 取 2 T= HII 力 3 < it 七年十二月二十 將 (7) 70 ~ 13 精 3 し 1= 1= 氏 3 市 政 して、 H 新 は織 1 とな 治 界 本 當 舊 3 に於ては 1 0 0 J. H 時 1) 一に於 發 勢 旣 THE K 織 11 展 豐田 力 政 73 東京朝 000 ては か 0) 實 從 狀 刹 權 个 あ IE 能 來 封 Jil 合 織 を 朝 建 73 利 0 新 -5. 失 田 鮮 聞 思 制 用 () 1-氏 ^ 征 L 想 度 杉、 東 羅馬字の今昔 覇 3 伐 を た IIII 0 败 業 將 1= 崩 共 德 3 L 华 0 L 軍 T 壞 根 武 艺 1= JII T ば 此 柢 を 等 力 對 0 成 1: 1= 間 t 來 して して 0) 功 攝 逐 5 諸 L 覆 處 1= 家 D 倒 何 12 經 す L 3 等 0) b 北 濟 から 1= 嶺 T 主 1 0 如 上に於ては農民の 長は、 時 0) THE 家 義 75 き宗 西 11 務 6 臣 琵 0 秀吉 を負 0) h 門 潮 1 智 琶 1= 流 0 はず、 實 力 湖 逆臣 は 勃 を 0 1= 上 睡 東 棹 足 以 を誅 其 を 利 是等諸 T 支 見 地 卽 氏 世 して 配 位 る ち 中 1= 3 權 E 儿 對 艺 1-1 家 K 復 進と 權 是 部 L 0) 心 0) 1: 力 il H 中 獨 爭 を 1

2 德 11 6 家 逐に b 全 دتج 必 國 が然な 0) 質 權 6) を学 75 握 1) 13 b, 不 幸 慶長 偉 業 八 4 车 ば 1= [2262 (1602 して 死 せ 1) A. D.) (後陽 成 天皇) 徳川家康

征

夷大

将 軍 となる、 是 礼 信 長 創 3) 秀 言 0 進 8 た 3 4 業 を総 承 11-3 专 0) 6

を得か 德 111 H 何 AF. ٤ U) 73 70 il 開 3)3 し徳 當 時 に於け 111 家 る彼 0) 鄉. 江江 吸 策 はる 田 氏 11: 0 遺 根 臣 太 大 八 \_\_\_ 保 原 長安を 因 10 彼 信 任 财 して 力 0) 関語官 伊 73 石見、 點に

第四 育 3

75

歸

せ

於ける金銀山を獨占せしを以てなり。

當時我邦にありし基督教の師父が本國に送りし報告中に、

数多の 常の高 U) 住居 英大なる財寶 內府 なる伏見の 巨額 を掘出すこととなれ 金銀鑛山より來るものにして、内府は悉く之を獨占す、加之近頃再び發見せられ、 (家康)は日本に於ても、 の金銀 に獨り諸人よりの數多の豐富なる獻上物に依るのみならず、重に 第に貨幣を所藏 を蓄積 L 60 之礼 した 京都 カラ ため るに、敷箇 1= 到 於ても、 る處頗 月前其重 關東 3 人 なに に於 量の為 恐れ ても、脈代の られい めに梁折れて一室陷落したり。 内府 中にて最も富裕 の京都方面 11 木 1-にか か なる君に る時の 毎 る處 年非 0) 此

(Littera anuva Scritta dal Giaffone al. p. Clavidio Aeqvaviva della Compagnia di SUCKO.

Auns 1603, p. 4)

0 定め。 家康 戸に銀座を設け、又大阪及長崎にも之を置きて、專ら異國への渡銀に對する用を辨 金銀貨を改鑄せしめし以來、慶長十三年には伏見の銀座を京都に移し、 は金銀を獨 占せ し故 を以て、 慶長 六年銀座を伏見に設け、大黒常足に命じて白 次で慶長十 銀の品位を ぜしめた ・七年に

斯 くの 如く自己の權力の擴張につれて、務めて統一的貨幣制度の實績を舉げしことは、 V 12  $\exists$ 

蚁 ボ 12 0) h U 以 商 來貴 德 業 111 政 策 金屬 家 と密 康 に富 0 接 商 むし 政 0 とメ 關 0) 係 かか 我 12 國 有 カ 73-1 1 對す チ L む 12 る る 0 傳 1 シ 至 說 ス を實 テ i) 7 2 際にし、 ٤ 併 17 0) 關 T 家 係 家康 龙 歷 論 カジ の商 じて彼 政 治 政をして當時に於け 的 基 から 一礎を発出 通 商 獎 闡 なら 0) 動 機 13 ずの 及 3 洲 5: 1= 諸 至

抑 [10] 部 秀 德 JII 助 家 史學 原 河 雜 誌 0 第 -武 家 几 編 4 () p.p. 身 を起して二百六十 15 1246)有餘 三以田上 口學會雜誌第七年 年 (養德 子川 たせしがた 卷義 三地 徳川氏之より出でたりといか (當時一小名主)は一人の僧を 一號より、 拔阿粹部 助

本 と相 經 濟 去 史論 1867 ること遠く、 ÷. 1. D.)  $\frac{1}{8}$ 以 F 寧(/) 0 封 H 建 鎌 败 倉 全 家 域 0) 0) 或 U) 崩 最 家 壞 高 組 と警察 織 權 力を掌 重 打 國 破 家 握 1 0) せ た 建 る國 3 议 3 家組 0 1= 13 據 織 b 12 は ば、 加 封 何、 建 賴 國 朝 法 家 學 倒 0 起 博 12 せ 7 -1-五 3 丽 図 百 田 德 年 家 氏氏 水 組 0) 織 發 0

~

35

國

家組

織

之に

代

b

te

3

0)

3

D

6

W

3

封

建

武

-1:

的

0

191.

形

を

維

持

諸

大 展 持 Ti h 名 F することは 要 より 13 0) b 意 共 7 t 0 味 當 なき 當 恰 然到 7 B F 諸 却 (1) 達す 沪 地 星 0 政 位 T 0) 府 此 1= 太 1-陽 新 到 對 1 殆ど法律に 12 FF h 於 し獨 共 V 權 立 3 力 反抗 かう 1 L 等し T 加 擁 1 0 旣 護 態度 1 3 古 拘 倒 3 に出 人 壤 束 具 1 力 3 0) 支 78 成 3 ることを 得 封 配 20 て、 者 建的 1) 0) 政 ヒア 周 之を徳川 蓝 圍 7 L L 1-あ T 聚 得 3 1 3 氏 W 丰 3 1 公 0 0) 3 卿 能 生 權 (Hierarchie) 力 活 0 力 in 關 光 0 有 T 係 輝 に置 燦 15 を厳密に 然上 10 貴 きた 0 外 族 7 0) \$2 規 形 ばなな 定す 刚 多 ini 維 よ 专

90 (H 本經濟 史論

第

四

ate.

3

朝

儀

0)

細

かっ

73

2

諮

法制

13

然り かい 家 3 然れ 機關 illi 洪 して共 4 は 形に於 及 德川 nil: 國家組 會制 IE ては 0) 度 國家は封 0) 織の主目的 依然として唯封 各部 分を恒 建 [00] は其日 家と称すと雖も、 に確 建 水 域 全國 家を繰り返 に及ぼせる支配權 Nj II せるに過ぎざるが 封 近國家 なより、共 を永久に維 如き觀 、特異 持するに在 0) を 精神を抜 是 せし l) 3 12 よりて、 3

カコ 家 今 今之を概 足 4 1) 利 JĮ: 正 华宇 卦 述せ 里 建 0) [yel 家 'n 精 加 0) を抜 崩 壤 き出りて、 4 3 原 因 及 Ų. 其情 所謂世界歷史中最も完全なる封建的警察國 態は 肥 にとを 概 ili 13 6 然れ ば 德 JI IC 13 家を建設した 加 何 1-封

3

建

定

不

遊

0)

狀態に綜合

した

75

3

0)

か;

とうす

## () しくは 本經濟 史論 P. 181 以下參照

11 心 (1)氏 屬 H. して支配 13 家 141 武家諸 叉 部 他 全 0) 11 应 所 0) 權 法度 水 谷 1= を確 領 地 半は外様大名(多くは關ケ原の 地 す) b を以 に散在する多くの かい 武家諸法度は元和 包, てすい 1) Ti ta 10 8 而して大名 以てすれ 制 定 난 £ 2 元年(後水尾天皇 B275 (1615 A. D.) ば 3 地で有し、或は自家直 所領 11: 0) III. 75 1) 地 領 役 FF 地 客將として家康に興せるもの)に属せり 當 13 4 H 旷 13 德 水 所謂 全 JII + It 接の支配下に置き(天料)、 1= PH 0) 属せ 10 殆 大名(即 ど三分の 3 地 域 ち ----11 德川 將軍家 を 阅 包括 る廣 正(い) 大 U) 家 永く諸 政 之に してい 13 くる。普 此 る諸 大名に 0) 加 代大 他 洪 Z 侠) 重 る

名

に封地として與へたり、而して樞要の地には奉行を置き、其他は代官を置きて支配し、勘定奉行

大名領

之を統轄す。 大名に親藩 (將軍家の血族にして所謂御三家是れなり)譜代と外様とあり、 譜代大名は幕府最要の

職 旗 本 Ų. 下に あり。

論 代大名は 亦 将 軍 ili, 接の家臣に非ざる外様大名制馭の任に當る。 即ち譜代大名の 領 地 と外様大名

り、前者をして常に後者の領内に起るあらゆる行動事件を嚴

0) 領地とは大牙錯綜して相 bo

隣

て、一々幕府に之を報じ得 内の行政は之を其領主に委ねたれども、 2 地位 に在 3 1 8 1: 重大なる立法權に至りては將軍家全國に發せる法

合を施行せざるべからず、 之は外様と語代とを問はず。

大名失政 か 社 は幕府は忽ち之に容喙し、其忠誠を缺かば將軍家に對して責に任せざるべからず、

此 点に就て三代將軍家光 の立てた る大名の 罰則 か bo

- 例 へば、 大工事を營むが如き特別なる財政上の負擔を命ず、
- 2. 大名 地位な其総承人に譲らしむ
- 3. 石高少き地に贬す
- 4. 領地支配 権の喪失、 御家斷 絕 改易若くは切

麥 · 與交代 2) H. の制は大名は江 0 成 るべ く大名をして財政上除裕を生せざらしむ。 戸に邸宅を構へて、妻子を止めて人質となし。 强て將軍家に忠誠を缺か

第四章

ざいい

(2)

公

武

法

は

朝

廷

花

府

U)

3

係

仆

37

頗

3

詳

密

规

定

せ

6

3

叉

公

家

誻

注

度

13

京

都

0)

朝

12

拘

束

寸

11 好 如 後子, 知 行 0) \*155; 1165; 承 持 將 Hi 家 叉幕 府 U) 認容 を継 ざる 1. カコ らず。

二八八

新たに築城又修理は許可を要す。

府 1= 定 0) 貢 物 78 納 8 石 高 0) 3 寡 應 U 1: 卒 を養 U 有 事 0) 日 1= 備 2. 3 10 かっ C,

幕 居 0) F. 70 浴笠 すい 7 外 或 3 交 通 す ~ カコ 3

大 船 舶 沙 建 造 す 3 4 2 は 殊 1-殿 禁 寸 3 所 な b 0

征 3 詳 大名 細 7: 3 规 THE 定 接 75 交 6 7 通 な 則 絕 すり 7 京 6 都 1= 7F. 名 T 將 ٤ 朝 Ti. 廷 沙 ٤ 代 0) 表 す 關 係 1 200 15 至 京 都 7 13 所 殊 īi 1= 代 嚴 0) I 下 二 73 1) 禁裡 0 付 L 聖 きょし 朝

限っ 大 1)0 祁 FII 0) 々 候 公 共 絕家 武 勅。 命。 致すべ 制 常 雖 ナレ 1 條 中 若 5 1 内口 浴。 任0 外見の間の 致。 候の 度。 II 四 國 其 計 趣 机 大 Mijo 名 けっ往 即。來 すのの 3 洛〇 3 陽。 其 往。 來 砌 沙 停口 汰に 11:0 45 及 1 3: d) 候 候 密 差 往 L 死 死 候 事 候 学 共 具 三のに 橋って ० मा 何 1-0程

(3) 1-< T 政 1: 權 當 斯 此 維 b < 國 持 T 0) 家 0) 如 組 to 大 < 名 織 8 政 -0 を 權 特 集 他 ない 色 0) 8 とす 凡 T 永 之を T 久 る 龙 1= 所 永 自 維 己 な 人 持 不 0) h せ 變 法 h 制 0) から 法 とし た 則 め て、 38 0 以 綿 襲 7 密 律 用 1= せ す 規 定 る ることを と等しく、 + 3 家 打 康 رکر 0) 諸 亦 ~ 自 3 法 5 3 度 己 は 0) 龙 2 谷 拘 沙 束 C, 將 17 12 面 3 共 是 \$ 職 12 0, 1 實 就

家

0 宰 相なれども、 亦毎月一人宛交番にて國政百般を掌る。 老中、 岩年寄

御 闪 用部 0 屋職員 職 員 (御 - 奥御旅筆 用 部 屋。 大老, (長を組頭といふ) 酿 29 百俵の卑位の者なり、 下に数十人の祐筆を率ゆ、 初 X は單に幕府の書記

に止まりしも。 後世老中政務の下調べななし、 あ 5 多くの機務に與かり、 六人より成 る 實際人民より大に憚られたり。 此權力大なる顧問官(老中)は、 最も狹義

に於 補 け 助 機關として老中 る徳川氏の 家臣 0 三康 下 に岩 が單 年 寄 1= 50 三河 0 亚 將 12 るときより、 其侍 として仕へ、 後に譜代大名とな

n る家康 の忠臣 の家 より之を補 世

若 年寄は之を譜代大名若くは旗本 より 任 せ 50

但 し此 等の職 務の 衝に當るも のは單 E 其有職 者 人な る に非ず L 7 其大名の一家及其從臣な

h 此 の總體を稱して藩(Clan)といふ、 力は頗 る廣大にして、 將軍を督して輕卒に政治上 是れ遙か に上古の 姓 0 制 0) 改革を全て、新例 を聯想せしむ。 を開

73 カラ 6

老中

岩

红

寄

0

權

同 肝疗 1= 各老 1-1 は常に他 0 [i] 役により て監察せられ、 國 の實情を始め、事細大となく絶えず其下役、

並 13 殊 1= 多 < 全國 各 地 に遺はい 4 る課者 まりゃ 報告を受く。

當 時 政 府 14 家 0) 内 房に起 12 る事すら之を知悉する重なる機關として牒者を用ゐたり (日本經濟史

207-208

第四章 農業の 發展

10 百石以上の土地を與 大名より補し、 奉行は實際行政の局に當り、寺社奉行三員、 勘定奉行、 へらるしも 江戶 0 广町奉行 なきに は旗 あらざるも、 本より之を任ぜり、 勘定奉行四員、江戶町奉行二員とす、 多くは幕 府 旗本 より定額 は將軍 0) 禄 を護 米を受け 衞 し 寺社奉行は譜 72 萬 b 石 未 滿三

中央役人の職掌

寺社 恭 行 形 寺僧尼及社寺附屬の御朱印地に闘する事及之に關する訴訟併せて關八州の私領族本知行所の訴訟裁判。

二、江戸町泰行 武家を除き江戸市民の行政司法警察消防。

勘定奉行 勝手方 公事方 ―幕府奥表の金穀の出入及釆地の分割職米の支給 直轄地人民及關八州内の訴訟並に一般人民の訴訟の紛糾せるものの裁斷。

地方役人

、幕府 I直轄地—江戶町奉行、町年寄、名主

。。。。 町役人(⑴五人組、⑵月行事、⑶家主、⑷地主、⑶大屋)

II 地方直轄地-(1)勘定奉行-代官-手付、手代等、陣屋

(2)名主、村方三役(組頭、名主、百姓代)五人組

二、旗下知行所一名主一三役一五人組

三、大名領地—藩主—郡奉行—名主(代官)—(大庄屋)—名主

1.幕府 勘定奉行—代官—手代

掌りたり。

関東には特に関東郡代 (寛政年間廢す)あり、 代官は地方(司稅、 行政、 司法、 警察、 教育、 宗教) 一切の事な 第四章

農業の發展

(紀伊 奉行の職に在る旗本以下のものは祿米並に貨幣を給せらる、寛文四年(1661)に十萬石以上の大名 尾張水戸の御三家を除く)四十三あり、 其他の大名 (質は小名なり) 百七十四あり、 旗本は

其下に在り。

I 秀吉時代の領主(Termitorialherr)

1.図主 少くとも一國を領す

2:領主 一國一圓を領せざれども十萬石又は其以上の土地な領す

萬石以上十萬石以下の地を領す

3. 城主

大 名

名名

1

(日本經濟史論 p. 159)

Ⅱ 徳川時代(釆地の上より)

1.國主 一國內外を有する諸侯 (三十萬石以上)

2.准國主 領地大ならざるも家格高く國主に准するもの(十萬石以上)

3. 城主 五萬石以上一城の主たるもの(五萬石以上なるも時として之を缺く)

4. 領主(或は邑主) 城を有せざる小諸侯(一萬石以上)

(日本法制史 p. 255)

りて、農工商業其他自由職業及個人に對する用意周到なる保守的干渉政策を窺 以上にて徳川氏の建設せる警察的國家の一斑を叙したるも、 尚徳川氏の警察國家の社會政策に移 ふべしの

(5)徳川氏の警察國家の社會階級は所謂士農工商の順なり、左の如し。

最 高 の地位を占むるものは武士階級にして、之を分もてる

- 1. 大名
- 2. 旗本
- 3. 陪匠 (各大名の家臣)
- 將軍の 從臣 (御家人) 及大名の從臣

4.

5. 足輕

となす、而して、

共下 神官、 に位 僧侶、學者、美術 するは 所謂 營利 の業 家 醫師 に從 所謂 ふき のとす、 自 曲 職業者は 卽ち、第二 武士 の階級に次 グ地 位 を有 せり

士農 IL 商 0 外 10 简 施業者 (河原者の 類)及び不淨の民(穢多即ち製皮者の類)あり、特殊 の階級

農、第三工、

第四

商な

50

72 bo

級 に於 に置 斯 7 < 30 永く維持し、 0) 72 如 んるは説 1 國民 明を要 以て凡ゆ 階 彩及 一世が。 相 互 る不平及内部の動搖を阻止するに出でたるものにして、 0) 關 一係を規定したるは、既に存在せる等族及階級の制度を在來の關 共士を第 階 係

他 の從臣に多額の祿米を給與することは、農業の食糧生産に俟たざ 農業者階級を營利業者の第一に置きたるは、蓋 し經濟上の理由に出づ、 るべ からず、 その 玆に於て、 3 數 0) 旗 農民を 本 及 共

尊重することを原則として、干渉奬勵努めたるものあり、その天領と稱する日本六十八國中の二十 國 を除き、 爾餘 の四十七國に散在せる將軍の直轄地に於ては、 大に農民の地位を保障し、

共領 内に於て農民 に壓 制收歛を行はざるの責を負 ひた bo

と制 頭、 法を以て訴訟を妨ぐるときは直に幕府の評定所に訴 **嚴禁する所なるも、** 徳川家康 代官 命 農民 して、 不法のた は のた 農民の生命を重 百姓 めに冤枉を解くの道を聞き、 2 め其郷中に居を占むること難きときは、 ザ 正當の手續を以てするは敢て妨 É 殺 し候事 h じ且之を保護 御停止たり、假令科ありとも搦取奉行所にて對決の上可申 且權利の主張を許したり、 したり、 (" ふることを許 又農民徒黨して强訴するは天下の法度として る所にあ 年貢未進 らず、 75 鄉中 叉地 250 叉功勞あ 1= 立退は禁ず 頭代官若 於ては るも 他 くは庄屋 る所 0 村 1= 1= 移 は名字帯 なるも地 一付候事 三等の不 住 を許

刀等を許 して、 社 會 上に於け る位 置上進の途をも開きたり、(帝國農業史要 P. 138)

然れ ども其真意は農民を斯く重んずるにあらずして自己の 國家を確保するに出でたるは、 後に述

ぶる所の如し。

第四 農を勸 號德 すことを圖 Щ め商を退くべし、 肝 代に於け るべし、商人は一人にても減ずべし(山片蟠桃夢の代卷五、國民經濟雜 る商 百姓 工階級) は國 などといひ、 0 本なれ とも 工商は農に比し更に一等下りたる卑賎 工商はなくても済むべし、 農民は 誌第 のもの 一人にて 五卷

節四章

是美

發展

かっ 做され、荷くも為政家たるもの らざるが 如く思惟 L たるは、 徳川時代に於ける一般の思潮ならしなり。 は此工商の數を出 來得る限り減少するを以て、其本務と為さざる

一九四

其の農の次に工を置きたるは太宰春臺の經濟錄(卷七)に、

作り、 ては、軍用辨じ難かるべし、是亦武備の一事也、今の諸侯にも能く百工な集て常に蓄一置く國ありと聞けり、何れの國も然 き也 有るべきものなり、 百工は國の實也、 甲胄を繕び、 兵革の起るときは隣國の道路も絶え、 兵刃を礪く類のこと、常の人の能はざる所、夫々の工人なくては不叶、 古より國家な經費する人は百工を招來するを務とす、 百工を招ぐこと自由ならず、其時に攻戦の器械を修理し、 武備のためには百工の軍器を作る者を多数蓄ふべ 常に其國に蓄へ置くにあらずし 城郭を築き、

る思想 に淵 源 するものにして、實際當時にありては工商を町人として一概に之を擯斥しつつ、

は國の實といふ思想より、工は商人より重んずべきものと信じたるものなり。

東蒙散人と云へる戯作者、曾て徳川時代に於ける商人が侍のために散々の取扱に逢ひしを悲觀し

にくいやつとて切り倒され

あまいやつとて借り倒さる

第四 と評したるは、真に穿ち得て妙なり、侍の商人に對する時は借金を返さず、買物は代金を拂はず、 若し機嫌を損すれ 號 7. 263 徳川時代に於ける商工階級)なりし、當時の諺に「侍は農に似るとも商に似る勿れ」 ば忽ち 「無禮者め の一言の下に切棄てるとい 、ふ情態 (國民經 濟 雜誌第二十五卷

第四章

農業の發展

などいへり、又農村の入口に「商人入るべからず」などの建札を立つるあり、商人が一般社會に於

け る地 位甚だ卑賤なりしこと疑 ふべ からず。 0 73

3

徳川時代に於ける農本主義は、 言ふを俟たず、そは一國の富强は其國農業の盛衰に依て定まるべく、一國の治否は農民の興廢 其根柢に於て之れが時代的政策として最も當を得たるも

消長に依るべきを論じたるものにして、

「民の業に本末といふ事あり、農を本業といひ、工商買を末業といふ、 四民は國の實にて、 經濟錄卷五食貨篇)[日本經濟 一つ缺ても國といはず、 然れ

とも農民少ければ圏の衣食乏しく成る故に、先王の治めには殊に農を重んぜらる人太宰春臺、

叢書第六卷 p. 1072

人民の生命は食物を以て保續し、食物は料種法を修て作り出す者なり、故に百姓は國家の根本にして政事の基原なりと知 「本を重んじ末を抑ゆること、是れ古聖人の道なり、本とは農なり、末とは工商なり。(萩生徂徠、 政談

るべし。(佐藤信淵、農政本論)

其他 熊澤蕃山(大學或問)、本田利明(經世秘錄)、 等、當代の儒者たると國學者たるとを問はず 藤田幽谷 (勸農或問)、賴山陽 (新策正本、窮

孰 れも皆農本 主義 論者ならざるはなし。

[川樂翁(政語)、三浦安貞 [梅園](價原)

悉地力論)、白

ら太宰春臺の如き全然商工業を否認せるにあらず、此點は徂徠に比し稍穩健なるもの 是等農本主義者皆農を本とし、 商工を末とし、之れが膨脹を忌みたること同じと雖も、 あり、春臺は、

二九五

二九

ひ、農を本とし、 工商 を末とし、 之れ から 膨 脹 を忌み た 3 から 7 又 日

「四民は國の實にして一つも缺けては國と云はず」(經濟錄)

玉へり、 生に無くては叶 衣食備りて飢寒を免 有るもの ટ 生 45. ぬ物とあ 11 を以て無きものに易ふれば此方も彼方も融通して 2 物 も数多くあり、 IJ から る程なら されば古 は、 は理 叉衣食を作 外に求むることはあるまじけれども、 人農作 いの道を るにも失々 人に教 の器物も有らで叶はず、叉天下の へたまひて、 用足るなり。 其上に叉変易して有無相 衣食計りにてもすまず、 (經濟錄食貨篇 土地 通ずると云ふ道 同ならざれ 上に云へる如く、 其地に 平

以て見るべし、春臺の此點は蕃山 及び梅 園 相 似 たり。 蕃 Ш 13

2, 所を得たり、 鳅 五. 鎌 穀ある者は魚なし、 を造るも 萬物皆如 のは耕作 此 又農人職人自來て易ふるに暇なし、 を余 魚ある者は五穀なし、 82 ること能はず、 故に農人は易るに五穀を以てし、 交易する時は互に用を達す、 商人之を買取て相 農業を事とする 通ず人集義 鍛冶は農具を造りて互に交易して、 和 者は鍬 書 か。 とまた造 õ とまな 各其

氏 (徳川 更に之を考ふるに、 時 代 0) 倘 農論 德川 に對す 時代 3 支 0 那 思 想 0 は支 影響。 那 思 想 田 0) 題 影響を蒙ぶ 會 雜 記 第 + 2 易 卷第 0) あ 3 號 を 知 3 1 野 尻 清隆

する 德川 あ b 時 代 7 に於 益 て學 3 農本 者 主 為 義 政 論 家 0 0 根 異 概を固 同 音 1 8 た 主 30 唱 -13-事實を看過するを得ずとて、 L 農本 主 義 は 其 根 柢 (= 於 T 左の如く 支 那 學 說 之を指摘 0) 影 響 0 せ 存

「本を務むる百姓多く末を追ふ町人少くなければ權威己へ取戾すべし」(大學或問)

荻生徂徠曰く、

「本を重んじ末を抑ゆること是れ古聖人の道なり、 本とは農なり、 末とは工商なり」(政談)

又曰〈、

「武家と百姓とは田地より外の渡世は無くて常住の者なれば、只武家と百姓との常住 に宜

様にするを、 治の 根本とすべし、 商人は不定なる渡世をなす者故……商人の潰るる事をば嘗て

構ふまじきなり」(政談)

本多利明日く、

「農業は國の 本なれば、 王侯といへども手自耕耘して農苦の百分の一を知給はざれば、國家の

大本たる政事に齟齬すること多く、況んや庶士に於てをや」(經世秘錄後篇)

藤田幽谷は曰く

「古の英雄豪傑富國の術さまざまありと雖、 皆其務とする所農に本かざるはなし」(勸農或問)

然るに此等の點に於て支那は如何なる思想を把持せるやを見るに、漢の文帝の詔に曰く、「農天下

者强 0 1= 之大本也民所, 恃以生, 也」(漢 為之飢、一女不入織 存する 3 在 る旨 (商子) と云ひて、民生の生くる所以の 記 あ を示 手。 50 あり、 난 るな 是れ民をして農時を知らしむるの意に外ならず、又古來支那には籍田、 5 民或為之寒」(管子輕 され ば 書 尚書 食貨志)と、之を法學者流の學說によるも、或は (堯典) 重甲)と云ひ、 ものは蓋し衣食にして、衣 に於ても、 旣に義和に命じて、敬して民に時 或は 「百人農一人居 食 0 足る所以の 者王、 十人農 3 0) 親蠶 は蓝 を授 排 人居 けし の禮 し農 民或

二九

一天子 親耕、於一南郊一以 共三齋 盛 王后蠶 於北郊 以共純 服 二(禮記

本多利明の云ふ所(前掲)兹に出づるに非るか。

II 荻 生 徂 篠日 く、「農民の商賈に變ず る事。 國 貧くなる本にして、國政の上にて嫌ふ所 なり」(政

談一)

時 諸 國 民耕作 を嫌ひ、米の食を悦び、百姓を棄て、商人となる故、衰微したる村々多き

事、度々承る也」(政談二)

賴山陽の如きは商工者を以て游手徒食の徒となして曰く

,昇平 游 ·之俗貴· 手浮食大平於天下之籍」(新策正本、 末而 談農重 金錢 而 輕 米 栗 相 窮悉地 图 相 率 力 不 論 知 其 不 Ì 也(中略)、 其求為商賈百 I 技 藝之

農民 人の 「漸々減少すれば米穀乏くなる、工商多ければ種々の貨物を出生し、 奢侈の心を引起し金銀を重寶する風俗に成て、國用漸々に匱くなり 上下の端となる、 四方より も聚る故 國

家 の大なる害也。(經濟錄前 揭)

此點に就ては韓非子は商工を以て五蠹の一に加へ、明王治國之政使其商工游食之民少而名卑以寡

趣本務而減米作(五蠧篇)と云ひ、漢の時賢良文學の士は、

高 0) 利を奪 思想を表せるものなり、而して其の斯かる思想を起せる理由 加 が賈人の絹を著け、車に乗るを嚴禁し、 國 有:沃野之饒,而民不足,於財,者 取 するのみならず、 奢侈遊惰の氣風を助成せしむるが故なり、 不、務 重税を賦課して之を困 n民用,而淫巧衆也」(鹽鐵論本議)といへり、又漢の に至りては、商工は勢せずして 辱せるが如き、 是れ徂徠及春臺等の 最も明白に這般 述ぶる

所 なるが支那 に於ては晁錯 は 0

[TL] 時之間亡。日休息一(中略)勤苦如此、 「个農夫五口五家、 共服役者不、下二人、其能耕者不、過,,百畸、百畸之收不、過,,百石, (中 尚復被:水旱之災,惡政暴虐、賦歛不,時」(漢書食貨志) 略

とて農苦の至難なるを説き、反之、

商賈 工大者積貯倍息、小者坐列販賣、操:其寄贏、日游:a都市、 乘二上之急、 所賣必倍、 故其 男

3

n

ば晁錯

は尚

語を繼い

ぎて日

更勢(漢書食貨志)是れ商賈の傲奢極りなきに其勢苦少きを云へり。 不計 耘、 女不,蠶織,衣必文采、食必粱肉、亡,農夫之苦、有,任佰之得、 因其富厚交通 王侯方過

玆に於てか、農民は其生活 の壓 迫に堪へずして、共郷を棄て、共業を去りて商賈となる者多し、

此 商 人 所以 · 余·. 并農人, 農人所, 以流亡, 者也」(漢書食貨志)

11 太宰春臺曰~、

上に、 方も彼方も融通して用足るなり、《經濟錄食貨篇、 1: る程 一ならざれ 無〈 ならば外に求むることは 四 叉交易して有無相通ずるといふ道を教 T 尺 叶 は ば其地に生ず は 國の實にて一つ缺けても國と云はず」といひ、之を敷衍して「衣食備 D 物 も數多 る物と生ぜの物もあり、 1 あ b あ るまじけれ 叉衣 食を作 どもも へ玉へり、有るものを以て無きものに易 るに 前揭 されない も夫 衣食計りにてもするず、 ば古 K 0) 器物も は聖人農作の道を人に教へたまひて其 有らで叶 上に云 はず、 叉天下の土 ^ りて飢寒を発る る ふれば、 如 ( 平 地 此 同 生

熊澤蕃山も曰く、

者 は鍬鎌を造るいとまなし、 Ī. 穀 あ 3 ものは魚なし、 鍬鎌を造る者は耕作をか 魚あ る者は Ŧī. 穀なし、 交易する時は ぬる事能はず、 互に用 故に農人に易るに五穀を以 を達す、 農業を事

にいとまなし、商人これを買取て相通ず」(集義和書、前掲

今此思想は孟子管子の道破し是認せる所にして、 孟子は曰く、

「市廛而不」征法而不」廛」(公孫丑上)

と述べて商人を保護する事を以て王政の一とせるより見れば、必ずしも商工を排斥せざりしを知る

に足る、又曰く、

「一人之身 而 百工之所為備、如必自為、而復用」之、是率天下而通也(中略)固不、可"耕且為一也

(滕文公上)とて職業の分業を認めたるものの如し。

管子は曰く、

「國有』沃野之饒、而民不、足以於食、者、器械不、備也、有以山海之貨、而民不、足以於財、者、 商工不

備也 (中略)養、生送、死之具(中略)待、商而通待、工而成」(鹽鐵論

共

四 る救 んずるに對しては、春臺は IV ||衝を策せるかといふに、農民土著論、游民禁止論、兵農説あり、今先づ農民の郷を去り家を輕 都市 の膨脹と地方の荒廢に就きては、徳川時代の學者の最も憂慮せる所にして、其の 農民の轉業を禁ずべしとなし、 都會の膨脹 に對しては徂徠 は之を制限 如 何な

し、都鄙の分割を限定し、以て人返しの法を唱へたり。

=0

第四章

農業の發展

人返の法

春臺即ち日く、

の用を辨するは便利 ることを禁する也、當代には此禁なき故に、工商の輩日 聖人の教には天下の戸籍を正しくして四民の家敷、人制を度々改て農民より妄に他の業に遷 なる様なれども人の侈心を引起し、金銀の貨悉く買人の職に納まる、 々に數多くなり、在々所々に偏滿して人 歎しき

徂徠は卽ち曰く、

ことに非ずや」(經濟錄食貨篇)

の人數を定むべし(中略)、此限を以て御城下の人數を限り、其外は悉く諸國に返すべし」(政談 闘 八州より出る米穀にて、御城下並に關八州の人の一年の食事の足る積を準合して、 御城下

を説けり。 と云ひて、一方に戸籍を整理修査し、他方に於て路引(旅券)の法を立て、人民を土著せしむべき

1= を地に付る仕形と云ふは戸籍路引の二なり、 統 「三代の古も異國の近世も亦我國の古も、政治の根本は兎角人を地に付るやうにする事也、 轄を付る故世界萬民悉く上の御手に入て上の御心儘になる仕 是にて世界に紛者なきのみならず、是にて世界の人 方也。」(政談一) 人

「井田の法は農民を土著せしめ、郷黨の法を以て民の恩義を厚くし、風俗をなほす術也、 萬民

土著せざれば政教共に行はれず、故に是を政道の本とす」(政談二)

春臺は曰く、

勿論なり、吾國も古民皆土着也、(中略) 先海内の人民を悉土に着けざれば、 「民を治むる道は土著を本とす、 土著とは天下の人を皆土に着る也、又地着とも云ふ、異國は 戸籍を立つべき様な

し、是國を治る一大策也」(經濟錄第九卷制度篇)

| 國家の治めには土民を土著するを本とす、(中略) 諸侯は一度國を建てより其地を去らずして

久住するを以て磐石の固めをなす者也」(同上)

賴山陽は通議に於て述べて曰く、

禁下背,,於鄙,而嚮,於都,不,禁下背,於都,而嚮,於鄙。(通議)

正司考棋は曰く、

風俗を亂し富潤の害は四民雜居にあり。(經濟問答秘錄)

法と思惟 斯 く徂徠春臺始 尚慕 府の當時諸侯を動か め諸儒者の唱へたる農民土著論は、都市の膨脹と地方の荒廢を救濟する政治の一 したる所謂「所替」は諸侯を困惱せしめ、土民を疲弊せし

解せず、 め、 一政に背き武備を忽にする制度なれば、 幕府の諸侯を一代中に數度轉勤を命せるが如きことあるは、元來諸侯を困 斷然之を廢棄すべきを述べたるは、學者幕府の真意を 窮せしむるを以

第四章

T 洪 目 的 のこした るちの なり、之に 加 ふろにっ 此 所料 じった め各地の文化經濟を進捗 せしめ たる動

機の 大なるも 0) あることを知らざるべから ず、此 事は他處にも之を注意せる所なり

蒂山 徂徠、 春臺初め山陽、 考棋等の唱へたる農民土著論は、 支那に於て晃錯。 班圖、 管

子等の唱道せるものなり。

理、民之道、 地著 為本、 故必健 步立。時。 正 其經界こ (漢書 食貨志

是 n 班 围 カラ 井田 (1) 法を以て農民 上着 に須ふ べきの 策なることを云へ るた

於 周間 -1: 派 處 I. 商 是必就 四 民 者、 二田野、處、工必就一官府、 國之石民也、 不一可」使 處。商必就山市井一(小匡篇) 襟 處、 **襍處則其** 言鳴、 **共**事 亂 是故聖王之處」士必

0 生業に安んじ、近 此 の管子の言は四民雜居の禁止を説くものにして、其意四民別 隣互 に相 寇 ひて其業を勵むの風を生するを得 處 ~. きが せば異物を見て遷らず、 故 なる 1:

各自己

他 民 はよ 土 A. 著 農民 0 論 前 0) 提 土著論 種に 72 ると してい に次で鬼ぐべ 一共に、 農本 之れが 主義 きものは、所謂兵農説 反對 論 2 コに前者 相俟 こいら は後者の断定結論と云ふべく、 相 携 1 て論ずべ 及游 民禁止 きごも 說 0) たらい 1: 6 此 後者は前 問 13 題 他 は、共 0) 者の結 前 根 提 抵 73 (= 論 於 b 方のり て農 叉

は經濟錄五卷兵備篇に於て所謂兵農說を述べ、先王の世には「寓兵於農」と云ひて、兵をは

ことも

2

18

得

~

代 代 1= 1 以 日 0 属す 來 本 より より出せり、而して漢の代に趙充國出で屯田の法を採用し、爾來此の制度を採用せしが、唐の時 にて 武 は 3 武 兵農を分つ事 -1: III は告より 0 カコ 上 を説き、 专 72 柔弱に流れしこと概ねこれ、 普日 る者皆農 大名 唐 兵農說 0) を始 と称 夫 風に做ひて兵農之をみちしも(此事は中古時代の 1 8) の根據とする所を せし 後世 然るに當代は然らずとい は 此例 在 所 に倣へりとて、支那に於ける其由 に名田 只治平の外しき失政のみにあらず、 述 を多 ~" 更に 1 有 兵農分 ひ、 L 72 當代の 3 割 色 0 0) 72 1= 兵数少きは其 して、 め 1-冒 兵 來を述べ、更に筆を轉 頭に之を述べたり、 數 新 都下に住め 減 田 尺 せ 足 利 兵農を分ち ること 等 0 る故 を 述 族 なりと も皆之 方と 中古 U るに T

-206) 只 戦となり 人 夫を出 22 T ば すの J 其 h 世には百姓とい 當 2 代に なる故に、 至 て武 家は武 今 ふ者皆武を務め 0) 111-には 家 農人は農人と分 兵 0) 出 し故に、軍 3 數 甚 15 n の出 て、 (經濟錄卷七武備、 るに及で兵數甚多かりしなり、 農人は 向 H 1= 本經濟叢書第六卷 重 賦に 入らず、 Pp. 近世 僅に

せ

bo

騎 今 るも 日 0 養 馬 馬 を養 0 法 法 騎 も養 注 ふる 1= T 馬 皆治 は の法も、 馬 平 も人も用 0) 治平 日 の用 に立まじき也」經濟鉄卷七武備。 の日も、 に立て、 庫 觀 1= 0) 臨む時も二つの 美を務むるの み也、 日本經濟叢書卷六 道ありて不り 若騎 戦をなさんとならば、 同 Ę, 今の 馬に

第四章

農業

不の發展

に 遊 111 裂しても筋骨強く、行履健なるを上とす、今の世の武士皆世祿にて都下に聚り居て、 しと見ゆ に慣て、筋骨も固く、行歩も壯健也、 h 0) 日日 では禽 如何 がり 士とい 木 つとなく武士の本を忘れ、心も身も風儀も、公家上﨟の如くになりて、武事の用に立つべ の武 なる艱難をも能く忍ぶ、是世の風也、凡武士は本賤き業也、され るものは、 問題を逐 ふ者 士の風。上代は如何ありけん考へ難し、中古以來は武士たるものは皆農夫也、今の 0 ひ 加 數十八中に一人也、是只治平の久しき故のみにあらず、都下に住 川澤 し、常に郷里に住んで農を業とし、富る者は弓馬、武藝を心がけ、 1= 入ては鑑鼈を捕 貧きもの 3 或は は平日身を耕 馬を馳せ、 作 或は水を游 に苦め、 ば手 寒暑を冒 3 足胼 險 数代を歴る故 胍 て勤勞す 阻を渉 8 る故也」 山野に 肌 る故 膚 皹

(經濟錄第七卷、武備、日本經濟叢書卷六 p. 208)

戰 游食、民無所,游食、則必事」農、民事」農則 濟叢書第六卷 p. p. 348-349) 夫國富栗多生,於農、故先王貴」之、凡為 戰 勝 者 地廣、是以先王知"衆、民疆、兵廣、地富、國之必生"於栗,也。《產語卷下、馬聽第八、 」國之急者、必先禁二末作之巧、末作之巧禁、 田墾、田墾則栗多、 栗多則國富、 國富 者兵 則 民無」所言 兵彊者 日本經

或は農民以外を以てし、 游 民 とは 如 何、 **共範** 圍 程度に於て學者の見解必ずしも一ならず、或は士農以外を以て游民となし、 或は四民以外を游民とせり(因に春臺は經濟錄卷五食貨に曰く、士農工商を

業を食 禁止とは不生産者を促して生産に從事せしめんとするに外ならず、而して此目的 之巧禁、 重税を賦 四民といへば士も民也、 は む者也、 課して之をば農業に歸せしめんことを希ひしものたることは、春臺の先禁末作之巧、末作 行 則民無所游 T 物を賣る、 士 一は國 食、民無游食則必事農、 1 賈は家に居て物を賣る、 然れども農は 仕 一へて君 0) 禄を食む者也、 五穀を作り、 民事農則田墾、 皆あき人也)要するに游民は無職 さる故 工は器 に士を除て農工商賈を四 物を作り、 田墾則栗多、 商は有無を通ず、 栗多則國富、 を達するに游民に 者にして、 民とすること 云々に徴す 此三つ は其 游民

民、 なるべし、然らば其淵源する所知るべきなり。 此 轉而 游 民 緣 三南 止 思想に就て、 盼 則蓄積定。 亦賈 而人樂」其所一矣 誼 0 「今歸」 民而 (漢書食貨志)なる思想と其根柢に於て同 之」農、 皆著」於誠 一使 ...天下各食...其 力末 技游 食之

122

らず、 づ 兀 特に共 0) 斯 政 0) 、策第 如く、 IIII 停滯 して 的 共 0) 世俗智慣は何事も之を改めず、一たび成れるものは絶對に之を確定維持するは、 主義 秩序を紊亂せしめる道を杜絶せしめざるべからず。 所 有 たり、 動 產 0) 經濟 IIII L 一一地 上 0 性 目 質 的 を徹底 1 應じ T せ 活 h には事 動 T 11: R 物 まざる商工業民の階級に對しては、 人々進步 發 展の傾向 Te 抑 止 せざる 1 先 かっ

第四章 農業の發展

或

抑

德性

として之を図

民

に教

へた

30

证

士

を

8

學

そは 止 し得べ 如 何 きに にすべきか、 あ らず。 外國 對し四 國を鎖すに非 るより 此 商工社 曾 0) 社 會上 經濟 .E. 0) 發 展

是 定に於て カコ 拔 根 塞本 的 に新たなる習慣風俗及欲望の發生を嚴に抑制し、 無慾と質素と之を最

高

家 康 初 の理堂を起 洪 他 0) 浩 般 热 0 心に儒 思想を支 教 西己 殊 に朱子學を鼓吹せるは、其教旨たる格式秩序 (Order) を以て、 步 h 12 8 73 60

單家族生產 (6) 般 0 德川 原 則 とせるに、 IE 0) 败 策 0) 保守 之を見るを得べし、 的 傾 向 13 士農 その斯の如きは畢竟經濟單位を成すもの 工 商 業 者 0 F は父 0 官職 營業若 くいる 職 務 かが を襲 家族 ふを以て、 (= 個

人に 非 るの 結 果 1 外 ならず。

盖

L

氏

5

如き大

なる共

同

團

一體が生

產

の單位たりし時代は、

旣

に遠き過

去

41.

1-屬し、

而

して

より 來 1= n i) 述 0 家 小 族 73 而してこの自 共 を形成し、 3 產 न्राः 四班 同 県 tz る戸 西島 然的家 他方に於ては 12 は二 る大寶 方 族は 面 介の 生 0 變遷 「戶」 產 如 0) F. 單 を楽し、一方にては から 位と 分離よりし 生產 7: 13 0) 1-員擔 て單 至 12 者 1= 6 たる 阿 分家 親 0 から 宗家 其 胪 父子とより成 代 的亦 より 分離 旣 に去れ、 しても る家 6 村 族とな 落團 即ち今や從 る 體 1= (次 至

去

12

ば

之を自由に放任せば、共産主義

より個人主義に、

更に

步

を進めて勢、

遂に當時

現在

0)

停

三〇八

清 的秩序を崩壊せしめざれば、 0) 制 度組 織 止まざるは こよ 斯 カコ 明か 3 經 なりの 濟單位 0) 發展の進行を阻止すべき方法、 至らざるは

なし、今之を略述せんとす。 是に於てか、 德川 氏

J. 始めて確 家族 0) の内部 任 認さる、 を負ふが故なり、去れば家族員は父兄の家に止る限り法律上並に社會上何等認 に於て戶主の權力は殆ど絕對無限なり、 調印なきものは何等の拘束力を有せず、是れ戸主が其家族 て社會上獨立の地位を有 凡ての法律行為及契約は戸主の調印 全員 せるのみ。 の行 為に就 1= め て法律 5 よりて る

經濟単位たるに るを思 家 族 の職 へば、 業 子に相傳 は世襲的にして確定不動なり、 必然件 ž ふるは技術上の理由よりしても當然なるに 所の社會現象にして、要するに現在の秩序維持在來の關係の儘を永く維持 子弟 に家族の の一員として幼より其家族 相違 たけ \$2 さきも の職 元 と是 業 に從事 \$2 家 族 か す

财

産を分たれ分家を立つる場合に、

始

8

するに 出 づ。

(7)ン語 村 0 といる語は「ム Famuli の總稱を Familia と云ふに同 v べ」より起れるものの如 1,7 2 V ~ \_ とは若干の臣屬の群を意味す、 ラテ

1-П 大寶令の は此の自然に成立せる地方住民共同生活の團體。 11 は行政の單位として人為的に設けられたることは霙に遠べたり、 即ち一の村落団體 Dorfgemeind) とは異なれ 里は五十戸より成り、 i) 11 長之を治む、 里は又五十町 故

第四章

農業の

三〇九

して、名主を村

の首長とせる東北地方にては自治制大に發達せるを見たり。(政

友會領

袖故

松

田正久

莊

園變じて村となるに及び、早くより耕作

せられた

る西南

地方

(莊

扇

主として行

13

る」にては、

里 の地理的尺度に用るられ、 相混同するた以て、「里」に代へて「鶏」を以てせることあるも行はれず、

im 3 分家を生ず、叉一の主家に屬したる體僕 して此 村 12 如何にして起れるか の二者ともに宗家の支配下に集りて村 、一の「戶」の戶員增加して最早一家之を包容する能はざることは、 Leibeigene は其解放後其主家の附近 を成せるものならん、 即ち日本の村は一 に定住せるが の宗家と非 自

其を推定せしむる事質としては、

園

とより分家の起れるによりて成

和

るものの

如

- a. 村内名家の名と村名と同じきもの少なからざること。
- b. 村に同 一姓を有する家多き村多くあること, 之は西南地方より は比較的新らしく開墾せられたる東北地方に殊に多し。
- C. 殆ど何れ の村にも今日尚 一氏神 ありて村の各家は凡て其氏子なること、日本經濟史論 p. 232

庄 ち 莊 ことは、 づ 屋とい FI 多くは名田といふ)名田の管理者た 地を開墾せざるべからざり (莊 ひ、東北にて名主ナスシとい 村制 弘 0 管理 上 重要に 者 より庄 して庄屋が 屋を生せり(即ち Villions し東北地方にては卽ち)墾田の多くありたる東北地方にては爨田即 村を支配する所には、 2 所以なり、 る名主ミョ ilii ウ シ L 村民の より Dorschulze を生せり、之に反し T 7 より名主を生せり、 斯へ庄屋と名主と其 自治制 など之を見るを得ず、 是西 成 立 0) 南 因 にて を異 村 にする 0 頭 反

對し裁判權を有 庄 屋名 主 は 其治 むる 民事 村 の年貢を徴收する義務を將軍若くは大名に對して有す、 上 0 爭 議 0 始 審裁 判を行 ^ b 此判決不服者 は其村を所轄する代 叉刑 法上の 官に控 小 事 件 男爵

の言)

訴し得、代官は大名の代表者なり。

地 方に於て庄屋名主は將 軍又は大名に對し村民總體を代表せり、 給料は村多くは之を負擔し、 領

主之を給する事稀れなり。

は 3 に庄屋 時 庄 1= 屋 は村 叉名 は 必ず世襲的 主 0 地 0 職 主 13 0) 家より選舉さ 世襲にして、 なりしなり、 北 村内にて系圖最も古るき家之を繼承せり、 72 illi L ることあ て庄屋は b, 叉常に農民 此場合には代官の役宅にて選舉を行ひたり、 0 利 益 よりも大名の 兹に注意すべ 利益を代表するこ きは名主 然

1 多か りし カジ 如し、 是れ名主と庄屋の起原 より 推定し首肯さ 3 ~:

名主 選 學 制享保元年 (1718) を以て幕府勘定奉行 より許されたり、 IIII して選舉 を代 官役宅に行 S

3 習 價 能 を廢 力 な き場 して。 合 組頭年寄若 人 を得 くは ざる場合は) 百姓代 の家にて行ふことになれ には農民に改選を勸告するのみ、 b 同時に代官は名主 其他には毫も此選舉 カジ 其 職 38 に開 帶 3:

與すべからずとせり。

第四章

農業の發展

是 12 然しな カジ 3 將 軍 直 領 地 及東北地方に於ての事にして、 西南地方にては依然として此庄屋 一の職

長

なら

しも歳

は 一定家 族之を世襲せり、 往々庄屋 選舉 せらるることあるも、 其上役たる幕 府の代官之を左右 る

事 各村 には組 頭あり、 副名主なり、 五人組の長及名主之を選舉するものなり、 組 頭はもと五人組 0

遷は主として將 軍直領地に起れり、 西南地方の大名領内にては 組頭は五人組の 長た 3 と依 然た

月の經るままに副名主となりしものにして、五人組の長は番頭又は組長と呼

3:

此變

0

3 事 組 を 頭 得 0) 職 12 90 13 世-襲 的 なる場合にても、 在職 者其人を得 ざれ ば、 五人組の長及名主 一は新組 頭を選

減ずること) 百姓代 村民に代りて庄屋組 (又長 等なきを常とす。帝國農業史要 百 姓)若干名あり、村 頭を監視す、其職務現今の村會議員に似たり、給料 の大小其他の事情に依り不同とす、村 p. 171) 中大畠持中より之を選 叉は引高 (村 費負擔を

名 主組 頭 百姓 代を村方三役叉は村 役人と稱す。

寄 差違 西 より あるの致す所にして、東北地方に年寄の缺けたるは當然なりとす、既に名主之を代表すればな 南 地 T 方 代 1= 7 表せらるる大名 は 庄 屋 組 頭 0) 外 に對して 第三の 農民 役 人 0) あ b 利 -益 を守 村 0 行 るに在りたり、 政 1-與 12 b 年寄 是 il 東 是なり、 北 と西 年 南 寄 村 0 任 0) 成 務 立 は

1=

庄

5 庄屋、 名主、組頭、年寄は何れも佩刀の特權を有せり、 尚是等村の職分は土地に依り例 外あ

たり。

村 役 人以外の農民を總百姓といふ、 百姓とは田畑及家屋敷を所有するものをいひ、 小作農の中所屬關係により名子又は家抱 小作 0 3 1-從

等 0) 名 稱 あり。(帝國農業史要 p. 172

11. する

专

のは

之を水

吞

百姓

とい

2

百姓

の中に算入せず、

朴 の住民は、 (1) 鄉士 2)草分 (3) 高 持 るあり、 (4)根 生. 他方には地主た 前小作叉は地偕の五種に分たる。 る農民となれ G+ 6%

(1)佩 ば農的武士若くは兵的農民なり、徳川氏亦郷士より起れり、武士的特權の二三を有 今日 地 T 3 郷士は一方には武士從て大名となれ -方にては特 刀の權、 般 日 地 本の大地主を代表するもの、 10 0) 武士 有せり、明 姓を稱する權、 1-よりも 廣大なる土 治 多く 維新に際して大名はその 獨 地を有せるもの 立の地位 の如き是なり、 此類 を有せり、村内に於ても名望あり、最大の地主たり、 1 多し。 なけ 大名又は將軍より滁米を受くることなし、 封地 れども、 を奪はれたれども、郷土の所有地は然らず、 東北地 方にては小なる大名よりも大な 0) す あ 5 此 例 説 熟に 於 調は 西南

(2)草 分 绝 士に次で最も古し、亦最も名望あ るも 0) なり、 名主は多く草分中より選舉 され 12

bo

第四章

一戸幕府の時代に見るに、名主の中には別に類別を立て四等となせり。

第一は草創名主にして江戸 として天 IE 以前 より居住 時代には廿九人あり、是等は其家の祖先 せ るもの、 又は徳川氏に從つて三河 遠江等 が自から開 より 移 きた 住 43-るも る町々の

て、 1 最 も權 威を有り する 3 0 な 500

第二は古 より共町 に居住せるものにて、此二種の名主は巌首及大禮の際、江戸城に登りて物を獻じ謁 町名主と稱せらるるものにて、 文化時代には七十九人あり、 草分名 主に次ぎて 古〈

第三は平 名主に して、 地方よっ町方支配 門寺町家の に属せし新町 家 の名主なり。

ること、町年寄に同

共

四

13

PH

前

名

主にして寺社

名主な

代仁 歐 十人を十人衆といひて、公事 を持ち之を貸して取得となせるものを上分の者と稱し、納屋貸衆とも稱し、其中 と地代説、 洲 # 於て泉州 世 阿部秀助三田學會雜誌第七卷第三號) 0) パトリデアト (Patriziat) は我 雰の 民政 の中心をなせし納屋とも相似たる處あり、 訴 認の類 は總て此十人衆によりて裁決せられたり。 邦 0) 草 分名 主 に類す、又 糸観記によれば海岸 ついい -リデ 7" 1 (近世資本主義 大なるもの 1= 戰 納屋 印诗

高持

石高を多く有す、

從て大地主たり、

小

作

によりて其土地を利用するを常とす。

(5)小 作 地 借 IJ. .E. 種 0 地 主 0 借 地 人 なり

(4)

根生

洪

朴

に生

n

72

る農民

にして、

自己所有の

田

地を耕やす、

村民の多數を占む

3

艺

0)

な

b

なら 7 する割合を協議することを主 O) 寄 台 村 h 民 13 13 洪 村 有 0 是 地主、 等 地 殊 洪 有 10 家の戸 森林 地 0 原野 利 用 主 を許 目 0 0) 集會 存 的とす、 せる村 3 1= n して、 13 3 土地を所有せざる農民は多分此 にては、 もの 大名 0) 又 如 寄合は其 は將 < なるを以て、 軍 より 利用及管理に 其村 各村民は全村 15 課す 集會 就で協議を行 る年貢を、 1 毫も 民の同意を以て、 验 村民 へり、 言 權 問 な カコ 1= 蓋し凡 分赋 h

組 例 織 村 ば せら 0 住. れ 民 共 は 有 鄉士 林 如 1= 何 な 伐 草分、 る社會的 木、 其 高 敷 持、 及經濟的生活をなした 地 に放 根 生 牧 13 -小 3 作 多 得 叉 地 tz 借 る 3 73 0) カコ b . 五. 13 種 より 次

1=

起る所

0

問

題

たらり

成

n るが、

之れ

から

村

內

に於

7

如

何

1=

保和。 n 3 3 班 村 合往 依。 民 るに 封 相 (Prinzip der 地 あらず、 1= 互 Iz 救 3 あ b 濟 10 及 72 n b. 共 0 組 、同擔保 村 Nachbarschaft) 1= 1= 是 五. 3 n 家以 存 0) 分家を本初の組合に 12 在 せる 3 E 老 0 團 制 包 0 體 括 度 原 1= 制 せ 則 度あ ること稀 して、一 1= 在 りり 5 入るるより生ずる結果 種特有 なり 之を五人組となす、 五. 八組 ع せず、 とい の重要を有す。此團 ふも五の數は必ずしも一 叉一 組 73 之は東北 b 0 家 から 體 他 組 15 0 組 も西 織 の家 0 貫して守ら 根 水 1= と混在す 義 专 は隣 天

第四

弯

但 1= 五人組 不淨民 3 谷 種 は貧富に拘はらず門地 0) (穢多) 農民を は自ら 組 合 世 华宇 13 別 3 0) 台 の高下を問はず、共に一組に包括 組 0) 产 1-なせ して、 是 22 農村 特 有 0) 洲 和改 せり、 にして、 社 都會 何 F. 及經 には 見るべか 濟 1. 0) 情 6 態を異

なり 0) 此 五 0) 人組 陽 係 1= は原 属することは 則 L 永 **外に保つべきも** 世 襲 的 1= て、 0) なり 父の 代に其家の屬せる組は子の代にも亦其屬すべき所

名せらるる地方少なからす。 組、 合戶 主 中名望最 主中より一人の組合長を選定す、之を組長又は番頭といふ、但し直接に名主又庄屋より指 当高 < 最も富裕なるもの選出 莊園 に於ては組 せら 合員 礼 の互選に依 一に之を組つ るを通 和親とも 則 とし、 2 互選の場合 には通 例組

內 謂 與印 1= 對して あ 3 (伍長叉番 は、其 に非 れば凡 總 主 15 頭 73 T 一に組 O) しなり 高品 書 親)は に法法 全組 即ち 律 J. 效力 合員 組 合 員 を有 0) 實印 0 せず、 行動に就 で保管 斯 く組 て啻に組 組合 合長 全般 合戸主の 13 144 部 0) 事 1= t= 對 務 85 を掌 T 0 組 る みならず、 合 組 TE 代 合長 表 0) 所

の家族員のために團體として責を負へり。

個

a.

窮乏ゼ

制

公合員

0)

救

護に、

若し宗家之に當るを得

されば、

五人組

之に當

- b. 病者の田は全組合員無償にて之を代料す、五人組之に當ること出來ざれば村之に當るっ
- c. 供 せらるるのみ、 くは修 籍には全組合員無償にて手助かなす。一 報酬な受くるは専門の大工のみ、 但し火災のため家を失び大工に支拂をなす能はざるときは、 組の力及ばざれば全村之を助く、 此等手 助 人は建築主より 全組合員 書食を

起

b

家屬

共

產

體

72

3

「戶」崩壊して五

人組

の制度起り、

重要なる意義

で有

す

3

至

保

の制

五 入組 酸金を以て之に充つ、而して火災に罹れる村民は新築に必要なる材木を共有地より 制 度の起源は大寶令の 五保 の制」と密接な る開聯を有せり、 伐り出す 氏 0 制 度崩 壞 して五 n bo

穂積陳重「五人組制度」に就け、 尚 文學博士三浦周行「五人組制度の起原 击

を紹ぎ、 族 1= 團 歐 遠 311 Hind H FF 詳しくは ++1 (0) 將 他 古 1: 1= 連結未だ之に代るべき程鞏固 親 方 崩 法學博. 於てギ 類 1= 壞 近くの は L 地 士 ルドなる商 地 域 他人」とい 域 B 體 [專] 體 0) 前 0) 工團 建 問品 設未 ふこと 13 豐 る た電固 ~ あり、此 き過渡 あ b 發達 ならざる中間 遠く 的 ギル 世 ざる 制 F 0) 度として成立 0) 時、 親族 起原 の時期 拉 間 亦五人組制 1-0 連 に於て、一方には 鎖 せるもの 種 13 0 著 準 度の 親 しく緩むに と見るべ 類 起 準 原なり、 III 族 L 血 的 拘らず、「近 族 連鎖、 我 團 卡 邦 體 w 先づ成 15 0 0) 俚謠 < 精 は M 0 神

1) 7 北 紙 陷 担 充 したるもの、 是れ五 人組なりとい 2 ~:

他

間

0)

1-

相 團 經 濟 結して II. 情 U) 事 验 を成 達に伴ひ利害 すと 困 難 關 70 2 係 に及び、 0) 差違、 勢ひ 職業 住居 の差別、住居 0) 所 18 同うするもの 地域 の懸隔、 は し間に、 假合血 却て密接な 族 0 親 額 と跳 る關 係

h T 起 3 所 以 なり。

第四章

農業の

を生

經濟

社交の

上に於て

相

#

まり

て \_

種

0)

專

結

で成

す

傾

向

3

h

是れ

地域

團體

の血血

族閣體に代

E 兆 村 及 人組 の組織に就て述べたる所によれば、 既に從來 (T) 戶 0) 經濟 TII. 位 72 る地位を

圍 失して、 を以て經 自然的 濟單位となり、「村」は 家族之に代りて 最下級 び更に其 の經濟單位となり、 上に立ちて大なる單位となれ Ŧi. 八組 はは るち 上江 0) 立ちてあ る一定の 目的範

全村 地 主にあらず、 之を要するに、 民の 負 ふ所 村の全住民は氏神を共同の祖 13 村 の全體民は領 主 に對して共同擔保の責に任 神として之を崇め、貧窮なる村民を救濟す し、納 稅 の単位 江 村 にして、 30) 義務亦 各個 0)

### (8)Ħ. 人 組 のことを陳 ~: ナニ るを以て、 兹に都 府 に於け る組 合に就る て一言すべ

都 1-と成 濟 社 府 至 るに 上 旣 に於ても未だ發生するに至らざりしと謂 主し It 12 0 1= 懸 りと跳 るも る農業的 悲 述 隔 H ~ 0 るも 12 歳月を經 3 3 要素殆ど全く消滅 旣に 0) から 固 なり 如 より 封 るに從うて益 1 建時代に於て見る所なり、 未だ從 m H して村 本 0) 來 都 0) 12 より TIT 并 大となり、 は其 產 獨 發達して り都府、 的 始 經 8 10 濟 商 3" 幾多 組 は商工業地として貨幣經濟 町 工業 るべ 徳川時代に至りては此變遷は一般に普及し、 織 73 0 0) 3 地 カコ 束 地 地 1= らずの 縛 品 dà あらずして、 團體 より 團 體 脱する能はず、 13 となり、 相集つて一 農民が 此 及び 町 と村 の都府(廣き意義 城 動 個 主 落の間 人の 產 0 の負擔者 保 自 護 に於け 山 0 13 下 固 となる 1= の町) 都府 より る經

業團 都 體たる「座」 府 に於 け る商 の名義を有せるもの。 工業者 0) 宏 接 73 3 曹 結 尚之ありたり、 あ b 72 3 所謂 然れども是等の座は共固有の性質たるべき 組 合 是なり。「 當時 鐮 倉室町 中 代の 商工

する特権を與へられ 商 工業 心的意義 を既に失し居れ た ものなり。」 b 例へば、權座、桝座、朱座、銅座などの如く、唯一定の政務に關 組合の重なる點は組 合が營業を獨占するにありとす。

幕府は各組 を得べく、 72 III 文化 緣者 3 Immg) 3 以外 -0) 年 0) 如何なる職業も組合を立つることを得、 72 0) 合員に特許狀を與 〔光格天皇 2473 (1813 A. D.) 如 L もの る座 との に譲渡することを禁むり。但し法網を潜りて株札の賣買は非常の 今その性質を述ぶるに、 共 同 0) へたり、 產 物ともい 之を「株札」とい ふべく、 徳川十一 此 の組合は從來の共同保護團體たる五 前者より道徳的 代家齊」までは何人と雖も組合に加 未だ排他 3, 爾 來 0 新組合員を加入せしめ 團 並 體に に一般社 あらざり 會的職分を繼承し、 しが 人組と臣 高 價 入すること 同 叉 1-は 年 墨 T 株 始 的 行 めて 仲間 札を 13 後 22

T (9)0 0 者より經濟 み なり、 德川 天皇より封 法 律上將 氏 丽 して將軍大名は自己の封 時代にても凡 E 並 に技術上 せられ、大名も亦同じく領内の政務を学るの義務 軍も諸大名も天皇の の職分を繼承せるものに似たり。(日本經濟史論 ての 此點に於ては封建國家の設 けたる所 有權 法に未だ何 上 地 所有 地に更に臣下を封 (Subinfeudation) 権者は天皇なること從前と異ならず、 封 臣に して、 將 軍 は 皇室に代 に對し、 つて ずることを得 或 將 一政を行 軍. 凡ての より 封せら ふの 土地 等の變化を來さ た には封 義務 h n 地にる (此點 12 1= るも 對し

Ġ

243)

本誠一

「徳川時代の封建制度」参照)

Ξ

を要

丽

L

T

集

約

的

農業組

織法を採るには、

少くとも土地占有權鞏固

なるにあ

5

25

n

何

人も

之を敢てし得ざ

n

ば

なりっ

立 賦 0 役 但 農 し農民 0) 義 民 務を負 とな 0) 12 土 5 ふことは 地占有權は此時代に至て確定せり、 是 n 從 時 勢 前 0) 0 進歩と、 如 < か b 徳川 と雖 氏警察國 5 尚 封 ---片の 建 家 時 0) 代 必要は、 土 地 0) 不自 を自 從 三所 由 漫民 來 1= 有して之を使 比し 13 殆ど其 T 集 約的 跡 用 ig 收益 絶ち、 耕 作 を行 9 年貢 3 獨 3

斯 1 + 地 占有 權 は農民殆ど自己の所有權 の如く使用收益するに至りたりと雖も、 共土 地 を賣買す

ることは嚴 禁 せ 5 社 b

寬 永十二年 Ď 三代家光の

田 烟永代賣買 致問敷候

同二十年未十二月十一日 田炯永代賣買御 仕 置

賣主、 牢舍之上追 放、 本人死候 時は 排 罪 但賣り 1 [1] 畑 は賣主の御 代官又地 頭 可以取少之

證人過怠牢、 本 人死 候 時 は子御 構 無之

質に取 候 3 0) 作り取にして、 質に置候もの より年貢役相勤候得ば、 永代賣同前之御仕置、 但是な賴

t

對して納む 始 して、 めは 年貢 收 ~ 穫 き年貢を定めて 折 0) 半農 高 飞 (Teilbau) 一般に行 定する 1-之を村、 至 和 h より はれ 納 村 的 全體 たり、 しめ 1= 1: 就 然れども其後歳 h 37 坂 **洪**率 穫 石 は 高 天領 38 入額 1= 定して、 ては收 を 定せしむ 穫の 之を Ŧi. 動 割 カン る さず、 必 大名領地 ツ 增 之に 加

10 負擔すべ に於ては多くは六割となせり、故に年貢上納の單位は全地域團體にて、 土 地 き實際 所 有 權 0) 0 年貢 發 展 高 は は 之に伴うて 村の寄合に於て之を定めた 相 續權 並に土地 處分權 るは、 に關する法制 既に 「村」 各地主にあらず、 0) に於 變 遷 て陳 E 來 さず ~ 72 *b*, h 各地主が ば あ 5

ず。

**b**, 72 る 0) b 12 讓 從 來 今や 歩をなし、 头 n (大寶令時 封建制 ば 從 來 家督 戶主 度は此等の譲歩をなさざるを利とする事情あり、 代 0 相 相 續 の家園共産體 續 に於て長子 權に制限を附したり、 12 相續を採用した る戸 は 今や分裂して一は村となり一は自 是れ るも 實際 尚 上 0 前 事 戶 情 主 家督相續 1= 0) 鑑 弟 3 0) 1= た 殘 るも 存 は長子の權の せ 然家族 0 3 な 場 合 b ٤ みを認 13 73 5 b 種 12 8 K

家 屬共 尙 財 產 產 體 相 1= 續 Th に於ては大寶令は未 3 を置 けば 73 5 然る だ單獨相 に今や 續を認めず、 財 產 相 續 に於て 遺産に對する諸子均分を原則とせり、 も封 地は分配を禁じて、 長子 原 則 是れ

T 相 續すべ から 0 となる L 72 4 此 事農民 に於て 亦 じ

るニ 0) 農民 1= 町 傳 の土 0 2 土 ることを得 地 地 地は十石 を有することを要すとせるも、享保七年 1723 0) ざるものとせり。「農民は所有地 收穫 あ る土 地 町 歩以上)を所 0 分配を行 有 난 ざる 3 U 2 には、 のは、 以來、十石の收穫 之を家督 少くとも二十 相 續人 ある 石 以 0 町を以 收 外 穫 0 台 0

長子、

養子とも

に存

せざる場

合には、

相續人を指定するか、若くは

「御家斷絕」

をなすか、

T 小限とすることに改めたり、獨逸の Minimum Besitz (農民所有地最小限度)

1820 A. D. 九代家重將軍賓曆九年の布令

は高二十石地面二町より少な き田地は、配分相成ら ざる に付、厄介人は在所にて耕作の渡世歌すか或は相應の奉公に出すべ 田田 畑分配の儀は高十石地面一町より少なく分くると停止なり、尤分ち方に限らず殘高も此定めより少なく殘す 然る上

效なりしが、 1E) 以來血緣者以外より採ることを認めたり、又養子は被相續人の ば養子を許す、 農地 相 續 は封地相續と異ならず、長子若し十五歳以下にて死せば、次の弟嗣子となり、若し子なけ 寶永七年の改正によりて特に 養子は其始め必ず同姓 (即ち血緣者) より探るべきものとせしが、 寶永七年 功 績 ある封 臣に遺言養子 を許 生前 に定むべく、遺言養子 可せり、 進 んで 死 後 0 は無

することとなしたれば、事實上封主は封地の 3 叉入婿を許して相續 女子の夫に長子の 相續 心を左右 地 位 を與へ 結局將 たり、 但し此 軍 が相續人を命じたりと謂 等 相 續は 将 軍 0 許 可 で要 2 ~

共 御家斷絶の 際は封地は將軍 に返還すべきものなり。

家督は長子之を相續することは大寶令の規定する所なれども、

及べるは亦封建制度の結果たらずんばあらず、之は農地が被相續人より相續人に不可分の儘移轉す

今や長子相續

の原

別が財

產相

讀に

るは 封° 地不 農民 可分長子相續 0) 年貢 赋 課 を勵 を納 行 むる領主にも、 す ることを要するは、 利益なればなり。 封建 制 度 の特徴なるが、 此原則は漸次變化する

1= 至 \$2 b, 是れ 長子 以 91 0) 子 0 不 利 より 湧 37 來 n 60

0) 分け前 卦 建 日子 代に於 は自 分に應ず ては、 嫡子 る家計を立 以外 の子 つる は 自 に足ら ら其 す 將 來 玆 を 作 1= 於て彼等は寺院 ることを原則とす、 に入 然れども、 3 カコ (野 心 0) 其受くる動産 なきものは)

くは學者とな るかい 叉所謂浪人となるか 共 38 擇び た 3 3 0) な 00

美 入術家若 特 權 獨 占 及 び排 他を以て基礎とせる徳川氏 の警察國家を倒す因となれる者は、 質に此等浪人の問

ょ b 起 n 90 (日本經濟史論 p. ŗ 258.

分家。" 養子、 隱 居 0 制 度は長子 相 續 の原 則を緩和せるものなるは知らざるべ カコ らず、 此等制度の

起因 は祖先崇拜 より 來 b 祖先の 祭祀 を総た ざら h た 83 1-出 ージ

弟 に生れ ナニ る者 も亦婚養子として 相 續 權 あ る女子 と結婚 L て、 男子なき家の戸主たることを得い

是 れ長 女の 事質 上相 續 権を得る るに至れ るな b

富 裕 なる 平 民 の家に生 n 72 る弟 も養子となりて士 分に列することを得。

家產 0) 所 有 權 13 かる 分家とな りて 其 使用收 益の 權 を得。

更に嫡 子を 排 して他人 人を養ふ -٤ を許し、 家督を繼げ る長兄が其弟、 時には其 末弟を養子とな

第四章 農業の發展

~0 代 布 7 0 7 30 相 0) せ 20 事 養 箱 6 長 要求する。 3 子 權 n 见 T た 早 0) な 政。 嚴 制 3 略。 1-1= 法 家督 事 Fo よ 長 合 より 子 b 1= を退きて て適 益 0) よる)、此 弘 出 12 大 材 1= づ 限 を適 73 隱 3 るに從 b 47. 居 B て、 所 あ は 1 長 h 蹇子 疆 有 72 2 子 て、 げ から 為 3 10 T 73 概 ~ 塗に る弟 して る弟 相 續 を排 無能 난 質 から 之を 際 弘 除 11 なること、 STATE OF 3 活 する 3 べこと 0) は、 必 0) と解 要 E 經 所 す) する 濟 謂 相 h 容 ナニ F 總° 2 h 0) 22 得 進 3 00 步 寶 ~ た 起っ 8 冰 戶つ 1= Ł 尤 出 主っ 年 0)0 3 T 73 相 有為有能 胪 72 3 續 1= 3 切 1= 13 8 封 0) なっ 建 從 7 1= 0 時 來 验

減 思 相 少の 想 續 德 111 應 於 時 0 せた 7 代 3 次 な 1 E 男 は から 以 6 0) 前 阻 1= 下 1= 13 3 止 す て 排 述 1, ~ 3 72 난 賣 旦 á 3 買 嫡 存 から 及 在 子 如 から 分 < L 割 1 tz 其 2 土 0) 禁制 家 贝木 地 產 產 0 とな を 賣 失 買 13 22 永 13 及 3 3" 25 < 3 之を 孙 社 ば 0) 割 75 11 從 13 6 襲 7 强 ,。(大日· より 維 < 禁 持 少 制 よく家名 本不 L -13-5 で 動產 1. 32 1 70 た 沿 維 b 1 革 財 持 史 是 產 L 0) 得 12 增 は ~ 大 家 1 2 並 產 0 1= 0

693 A. D. 三代家光將軍寬永十二年布令

「田炯永代の賣買仕間敷候事

1820 A. D. 九代家重寶曆九年

「田畑配分の儀は高十石地面一町より少なく分くるを停止なり云々」

して引渡し、 然 L な 力 3 質權者、 質 際 は其 於 T 地を占有し之を耕作するものにして、 は --地 賣 買 0 禁を **用**免 かっ 3 3 假 設 0 取 引 事實上其出有權を讓受くるなり、 行 は n 12 9 其 少 法 は 土 地 18 質 物 名

に似 りの

荻生徂 徘 「政談」 参照

相歸し、 。田畑永代賣虔く候へば、賣主加判者迄牢舍申付、賣主は出牢の上江戸在所追放、買主は金子損失に致し、出牢申付在所 加剄の者は過念、宇含のみにて構なく差戻す、賣主恵に請人其親存生に候へば子構なく、親相果候へば親の代り子

同罪

「譲りなどと名を付け」或は借金の手形を拵へ種々の僞り是より起る。 質に取り候 もの作り取りにして、質に置候ものより年貢役和勤候得に、永代賣同前之御仕置、但是な賴納といふ。

11 町た 斯く土地賣買は之を嚴禁せるも、 るべしと規定せ る分割制限、亦分家によりて事實上脱かるることを得たるものなり。 實際に於ては行はれたるものなれども、土地相續の最小限は

土地 0) 最小限(一町)以上の土地を家督和續入以外の諸子に分たんとする時は、 村役 の加 FI

他の 親族 に譲渡すには之れが對價を受くるを嚴禁す。

遺産分配には遺言による土地の處分は、遺言狀に村の名主及組頭の加印あるを要し、之に違へば

無效とす。

但 動 產 は自由に遺言によりて處分することを得、遺言狀に家族内の男子の捺印あるを以て足れり

とせ り。

第四章 農業の發展

制 尚、 年. 管 1= 和 --容易 ども 際 T. 地 上 32 處 1= 1= 3 弘 分に對する東 跡を \_\_\_ に記 封 掃 处 絕 すべ 5 政 ナこ 3 3)" 3" 3 に養育 イト は、一 縛は 3 13 0 平 1= 45 明治五年二月 1872 A. D. 度存 5 1 动 む。 5 社 1= ずっ 1: 在 足 る此 せ 今日 6 3 等民 制 度は 封 建 俗 制 習 又之と應ず 度 慣 は 13 H 布 本に il: 告第五十號によりて全く釋放 根 ~: 之れ き民俗 概 1: なけ 3 33 卦 オレ 处 慣 3. 78 馴 3 度 0) 致 せざ 尚 全 < 舊 肚宇 3 地 0 18 能 せら 思 拂 13 想 0 風 た 俗 幾 3 遭 後 FI

は 拜 台 心 地 む 1 3 勢 Ü) 1= F. 他 故 洞 な 3 足らざ 0) ヤ るこ 1-3 3 俗 制 して、 1 多 0) 0) 度 ソ 節すべ とか なり、 るべ < 0 みに 2 0) 最 11: 0 し、 注 原 G. 痕 基 しと説 完全に 因 Ratgen 意 跡 くも ~ せりの なき 例へば、 3 0) 及 如 0) 1 1 行は しか なりとし N. 13 か 2 日本 6 皆兹に 社た H 3 封 Ratgen, Japans V すい 所 本 处 Ł の學者、 る時 1: 主 (i) 雖 極 說 五反 L 義 , Ch. 度 3)3 代に於て、政治 12 73 (英國 當 12 百姓 る封 長子相續若 11: 3 肝疗 TI 1 1 人 なる過 提 要 建 古史 12 lkswirtschaft 心的 73 制 0 3 度 總 所 小 原 有 p.426) T くは養子 經済上の 耕 因 相續 U) 作 之に 思 0) 制 (Zwergwirtschaft) 想、 德 -英國 伴 度に 史實が概 ]1] 0 351. 総て 時 制 3, 猶 を以 代 必 1 且 然 0 作 0 7 つ然り、 所 言語 相 制 ね封建的 作小 有 度 法 E 0) 制 を以 及總 甚 ~ 本 ナご 2/3 我 1= 7: 0) 影響 7, る事 德 普 隨 固 T 伴 及 有 111 0) 世 13 氏 現 行 73 歸 1: 象 3 固 時 3 為 可 哥 共 加 t 代 12 LI 1 實 先崇 に深 5 地 5 0) 250 3 老 形 怪 如

べた

過ぎざ る如く、 n とき 制度上領主は名義的土地所有 領 主 に納む る所 0 貢租 は、 權(高上所有權 Obereigentum) を有し、 地代とい ふよりは寧ろ租税 の性質を有せる事質上、 農民は其作人たるに

に土 地 私 有 0) 實 D b 72 50

而して領 決して純然た 是れ當時勢の然らしむる所ありしと同時に、徳川氏の成功したる所なり。(徳川氏の封建制度)政治經濟學論叢第一卷第 みにして、 (参照) 主 此點徳川時代の封建制度の歐 も土 各大名所領内總での自治權を認め、更に干渉せず、其實利と自尊心を傷けず、殆ど獨立の國主たらしめたり、 地 る封建諸 人民を私 侯に均し 有するとい 一洲。異る處にして、徳川氏は武家諸法废其他に於て唯大體の心得方法を規定せるの か らざるは數 Z ょ りは、 次。 寧ろ强大なる權 國替等の 1 あ るに 力を有する一行政官の權 よりて之を觀るを得 あり

號

方には村 方名主(庄 屋)、 組頭、 百姓代(年寄)の公選村役人あり、又五人組の制 あり、 幼稚なが

らも自治 制 0 形 ル式を備 ふる D *b* なりとす、 去 n ば假令個 人の 權利 は十

( ( 0)

如きは歐洲

0)

隷農に

觀

3

る所

分

せ

5

さりし

は論莫けれども、 斯 我が農民が歐洲 の封建時代の隷農に比し て、 遙か に大なる人格 のo自っ 由。 を有し たる

之を疑ふべからず。

72 る所 夫 0 にして、 職業の自由、 固 より 契約の自由、 徳川幕府時代に於て職業並に居住移轉の自由は制限 居住移轉 の自由 は明治維新によりて始 め T されたるも 法律上 政 治 め \$1

第四章 農業の發展

中 御門天皇 2353 (1723) 七代家織將軍の享保七年十一月 0 御飼書に

「惣而百姓農業を粗略に致し商賣事に懸り候儀可停止俠

仁孝天皇 2503 (1843) 十二代家慶天保十三年九月の御觸書

音 より幕府時代には職業並に居住移轉の自由は 「農民等事ら耕作に力を用ゐるべき母分にて餘業に移り商業を始むる儀に決して相處らざるなり」 「他行者を安に村内に居住せしむる勿れ」との禁

令及び關所制 慕府 は諸侯 の関所を設くることを禁じたれども、 度と相待つて其物 東を有效なら 1 8 3 117 礼 府自 12 h 身は關八州內街道の要所に之を設置し、

以て防備警察に備 御西院天皇 へ、或は特に職員を派し、 或は其地の諸侯代官等をして之を守らしめ たり

ij 其中相州箱根を最要とし、上使及繼續刷の外夜間の通行を一 切禁止だり

00000

(1662) 四代家綱、

寬文元年八月朔

一々御關

所の資附勤番之衆)によれば、陽所は全國に十六ヶ所あ

今、 明正天皇 1297 (1637) 三代家光寛永十三年八月二日箱根關所通行の令を舉ぐれば、

定

- 往還之輩役所之前にて笠頭巾 たわぎ 可相通事
- 乗物にて 通候者乗物戸を開 かせ可相通女張物は女に見せ可適事
- 、公家御門跡其外大名高家之衆往還之刻は前靡より其沙汰可有之間不及改但不籍之事有之は格別之事

其他の關所も大抵相似たり。

關所通行者は一々楡せらるるものなれども、特に婦女は嚴重にして、其通行手形を受くる所一々定まれ

一、關所忍通候ものは其所において獄門に行也

(地方落穗集、篭丸、前々御仕置筋之事の中)

し差支なき或る程度に於て認められたり、 然れども實際に於ては職業の自由及居住移轉の自由は「實に據なき仔細なること村役人之を相糺 亦以て歐洲の隷農に對照して、遙かに我農民の人格の自

折り加きま、が以て安

位 斯 の經濟の の如きは、亦以て安永六年 5438 (1778) は徳川十代將軍家治の時代なれば、當時旣に家族單 個人發展を抑 へ切れざる一端を示すものと見るを得べし。

安永六年 (光格天皇 2438 (1778) 十代家治) 幕府の令に

ζ, 越度たるべし。(徳川政務秘錄) 限り泰公に出る様にすべし、若し村方の差支も顧みず、泰公に出で所持の田燗を荒す等の儀之あらば、當人は勿論村役人共 や、村役人之を相糺し、實に據なき仔細にて泰公に出废者相願ふ者之あらば、右割合の人数迄は村役人之を承認し、年季を 近來村々の者共耕作を等閑になし、却て困窮等の僕を申し立て、奉公稼に出で、所持の田畑を荒し置くもの多くありと聞 不埒の至りなり、 以來村高と人別を割合ひ、何人迄は非公に出るも,殘人数にて耕作は勿論、村方の差支無之きや、否

筒天保七年増訂出版五人組帳にも略同文を載せあり、(那須皓氏明治年間我國農政の沿革)

獨逸農政の根本方針は國家生存に缺くべからざる資料及び殊に食料品の國家的自給にあり。

(Goltz, Vorlesungen über Agrarwesen & Agrarpolitik, p. 11)

因に之れが為め獨逸の農業經濟學は英佛米に見るべからざる一種の國家的色彩濃厚を帶ぶるあり Agrarpoltik 即ち是にして、

他国の を講究せるものなり。(E. Agricultural Economies, Nourse, Agricultural Economics, Rural Economics, Fconomic rurale 已行10. Ţ. 7 夫の lictrichalchre は食糧品産出方法の具體的組

1= 난 3) h 地 為 制 に移植り 度を行 んが 700 優勢となりて大 めに盛に 斯 0) れ共此 寫 大 殊 地 には、相當 に食料 し、以て土地の配分を平均し、生活上分配上共に良好なる結果を收めんことを企圖 ひ農民階 主を中 國 大方針に對して常に牽制的情態を結果すべき大地主制を主張するも | 内植民 Innere Kolonizationを行ひ、農民を過剰の地より取りて大地主制 HI 心とす 地 の國家 級 0) 主 0) 範圍に於て大地主 制 經濟 的自給 打 る保守黨の 破の 的 獨 勢を强大ならしむるに至らんことを歡ば を圖 立を堅固 る獨逸農政 々にして。 制も亦之を維持せざるべ なら しめ 0) 獨逸 根 、其生産力を増進するを以て、第一の要務となし、 本 國家の 方針 を實現する方策としては成 精力を維持 からずと主 ざるに出 し國 張し、小地 家 主 O) づるな 義 あ 0 0 り、是 行は 北 主主義が るべ 礎 を く小地主 iz る過小の 電固に 云 しるあ ふ迄 b

地主制を樹立せんとして努力日も尚足らざるに反して、我邦に於ては小地主の過剰及其極度を以て 力 法制 多 につきては、理論上固より大地主制は小地主主義の敵に非ずと雖も、實際 獨 一分其 逸農政 は國 內植 功を 0) 民の 此 奏せざるなり、 一大方針に對しては誰一人として殆ど疑義を挿むものなく、 方法による小 其 地 主制 證據 13 の樹 之を他處に於て述べ 立でして頗 3 不便 んと欲するが、 ならしむ るも 小に於て 如此 0 あ 要する h 相 獨逸 反せる二見解 1= 為 獨逸に於て小 8 殊 1= に普 折 鲁 角 の消 0 旭 努

JII

氏

(=

より

T

維

持

.난

5

n

72

h

有 寧ろ 法 是 41 0) 好 進 少の 影 響 痼疾となしつ 1= 歸 す ~ かった 0 1 あ 73 るが b Ě 如き、 5 2 ~ 得 一失の嫌なきに非ずと雖も、 是れ亦徳川幕 府

0

所

1= 政 存 以 在 E 上 而 1: 經 世 して 3 T 濟 德 上 大 級 JII 凡 目 IE W 及 的 制 3 U) を達 度 政 方 は 策 せ 0) 1= h 主 E. 凡て之を こったい 義 b てっ とす 第 共 3 周 ---在 所、 密 1: 왩 來 13 濟 0) 日 3 儘 本 干 TH 0) 涉 位 0 關 或 政 0) 策警察 验 係に 家組 展。 て永 織 の各部で 的 新 探偵 < 12 保 73 存 分を鞏固 政 13 꺌 せ 策を以て嚴に 慣 んことを唯 風 不變の 俗 欲 望 狀態 抑 0 \_\_\_ 制 發 0 -13-生 目 結 を 的 ることの 合 2 計: L 會 12 旣 3 梗 E

槪 を捉 斯 < 得 T 72 數 りと信 百 年 間 0) ずの 久 しきに 13 りた る内閣後、殆ど二百五 十餘 年間、 絲 亂 n ざる 平 和 0 狀 德

的 的 H 分布 統 水 此 間 A 漢 0) 专 学 领 H 亦自然に 本 F 0 勃 0 爱 國 國 珊 亦 實施 產 3 H 蹇 成 0) 小二 谷 난 日 せ 5 本 人 3 地 から A n 1= n 0) 漢 分布 て 72 神 文 2 0) 8 な 政 道 構 b c 譜 民 說 造を 統 代 G. G. 二通 を助 識 タト 樣 者 1) < 轉 飞 動 鸟 3 封 ぶを 結 かっ 參戴 すに 果とな 得 足 72 交 代 3 h \$2 しは 形 等 b 1= 0) 7 是 元 制 成 滁 度 n 以 立 鎖 0 後 L 或 13 0 的 8 從 41. 保 實 T 個 護 性 真 73 73 <u>b</u> 0) b 的 意 潰 傳 味 3 L 0) 俱 (i) 國 1= 7 地 民 叨 理

治 111 維 新 0) 4 0) 潛 和 勢力 E 靜 一心 0) 新 時 期 1-於 て、 將 軍及諸 大名は主として自領 の經濟 E 0 繁榮に

第

四

章

此

0)

爱

三三二

留意す

3

至

32

三四

農

せら 2 1= 物 0 T る 遊 產 彼 術 興 13 より 12 勵 振 は 6 自 1: 興 洪 絹 然 2 から 鹰 織 3 (尾 0) 殊 手 所 0 大 勢な 物 1= İ 73 旣 强 73 木。 5 1-業 b 0) 3 华 1 庭 述 陶 0) 竹、 從 階 園 科 1. 碰 T た 段 器 を監 金銀 學 象 11: 2 t 0) 牙 验 から 姬 修 1) 0) 刺 膨 蓬 進 路 試驗 緬 達 如 刻 と技藝 大 < 弘 U) て家内 三代 な 木 場となせ 木 3 多 綿 版 数 將 3 織 0) 彫 乖 進 (1) 0) L 刻 り、歐 長濱 旗 業 步 あ 家 0) 6 水 0) 見 光 精 及 經 0) 0) 0 巧、 は 11: 松 縮 書 - 0 H 形 輸 他 紬 光 きじゃい 13 陶 人の 廟。 2 態 0) 碰 を に 土 從 0) 器 俟 移 佐 解 臣 吉宗將軍 (i) 禁。 0) 72 1= 12 1) 金屬細 紙、 D ずの 旅 b 伊 美術 米 農。業。 で支排 加 達 (十八 I 賀 正 的 殊 0) 0) 1 I 1= 漆 畜 至 世紀)の 越 ふことの 七寶 器、 及共 產 5 炎 T 上 を施せる は 闖 他 野 必要 甘 最 0) F 蘆栽培 L 其 3 野 大 他 銅瓶、合金 0 な 諸 勃然とし 絹 第 大名 る 業普及 織 留意 物

とし 物 物 T 3 を 20 所 Ŧi. て年 栽 植 なり、 识 点彩 5 培 1 1 1= 舍 し得 1= 次 ることを忌 せし 但し 就き桑、茶 63 ~ T 煙草、 き水 幕 8 (元 店 分 田 0) 和二 、格 甘蔗、 12 陸 獎 勵 3 田 一年家康 漆は之を四つ 3 난 )に植うるを禁せり、是 0) 桑、茶、楮、漆。 る農 73 0 作 b 頃 ٦ 物 0 就中 木と唱へ、 布 圆 分。 さ意意義 煙草 語、 甘蔗 は 紅花、藍、麻 奢 n 麻 にて も本 侈 納 等 To 稅 0 は楮 禁ず 特 田 0) 畑 關 用 は之を三草と稱 1= 3 係 作 察 植 意 Ŀ 物 うべ 账 慰 は 茶、 8 物 地 かっ 加 を作 味 らず 漆、 は す h h 得 植 T 3 (文政元年十二代家慶 3 畠 ~ 最 30 紅 1= 花、 も幕 作 水 在 田 來 3 藍、 陸 府 0 3 0) 田 H 0 麻 勸 13 1= 畑 にし 他 過 8 (穀 总 作

の布令)。

其

價 制 上 1= の暴落を生じ、 限禁止し、 立脚 L 階 其他米産額の増加を期すべく、 級制 慕 府諸藩 度を維持 0) せんことを努む 財政士農階級の 所得 る幕 0 府としては、 上に大影響を與ふることは、 看過する能はず、 特殊 故に或は反對 0) 財 政 制 に穀 度 米 0

物以外の じた 享 保 + もの 74 年 如きこれ 八月に の栽培を奬勵したることあ なり、 「當年より相應に菜種作仕、 前後矛盾撞着の bo 修理肥し入念候樣申付」、徳川十五代史第八編

p.

187) 2

和 命 4 んとする根 るが 本方針 を貫 カ・ んとするより起れ 政策なるが る現象に 如く考へらる 外ならず。 まども、 これ各階級の利害を調

## 漆樹

會津藩米澤藩肥前藩最も盛に栽培ゼり、 肥前藩にては支那より漆の種子を傳へたり。

#### 櫨

熊本藩福岡藩にて盛に栽培せり。



# 草棉

第四章

農業の發展

前 時代既にありしも栽培未だ一般ならず。 九州には文禄年間(後陽成天皇 2256 (1576 A. D) 豐臣秀吉」 支那より 種子を你

へ吹で慶長三年 (文禄より三年)朝鮮より亦種子を傳 へたりつ

是れより全國に普収く寬永二十年(慶長三年より四十五年)には田地に草棉を植うるを禁するに至りたり、享保年間 (凡そ

八十年を経て)には重要植物の一となれり。

#### 木 棉

伊伊勢駿河 **資曆年間** 九州等に植ゑたりしも、悉く枯死して繁殖せざりしといふ。 一字保 二十年より凡そ二十七年桃園天皇 2428 (1768 A. D.) 徳川家重九代] に交趾支那より種子を傳へて、之を紀

#### 11 蓝

慶長年間 (後陽成天皇 E272 (1612 A. D.) 豐臣秀吉」太陽の人直河智支那より種苗を傳へて栽培せるに給まれり。

不穀不熟地の外、 されど向地にては栽培なかりしが、後ち吉宗將軍之を奨勵し、諸方に盛に栽培されたり、 本田畑に之が栽培を禁するに至れり

終に文政元年令して新開地若くは

完うせるによる、 下有志の苦心經驗に成れり、されど米だ世の器用を充すに至らず、その充すに至れるは、享保年間高松藩にて始めて製糖衛を 斯く栽培は盛なりしも、 平賀源内の名を忘るべからず。 之を以て砂糖製造衛知られず、 始めて自糖及氷糖を製したるは安永年間なり、 其功は吉宗と其他上

#### 甘 諸

り甘藷を栽培せしものは強れたりしが、之より諸國に傳はるに至れり。 元禄年間 琉球より薩摩に傷 へ、是より陸國に栽培されたり、 享保十七年の蝗害に於て西國人民骸死するもの多かりしに、

獨

農民食に乏しきな患て之な薩摩より移植したりといふ。 中。中 國に傳はりしは享保の頃石見の代官井戸正明の奬勵によりしが如く、芋代官様といふ、井戸氏管内諸邑の鏖蝗害に逢ひて

の著あり。(日本農業小史 p. 136) 東國に傳はりしは同じく享保の頃にして、青木昆陽の樊斸に出てたり、武藏の人文藏といふ、世に之心甘薯先生といふ藩薯考

#### 馬 薯

我邦に傳はりしは和蘭人が瓜哇島を占領せる後にして、少くとも慶長以後にありとす、ジヤガタライモ、 オラング イモ の名

によりて断くい

九州地方は甘藷の栽培既に行はれしも、東國は然らざりしが故に、馬鈴薯は却て東國に蕃植せしものゝ如し。 (日本農業小史 p. 137)

#### 煙 草

家康 れず、後には新開墾地に限り栽培を許ぜり。 室町 有害無益なりとし、 一時代の季世始めて南蠻人より傳へ、天正年間に至りて諸國に弘まりの、後ち更に共種子を傳へて諸國に搭種せり、 慶長十四年令して栽培を禁ぜしを始め、 其後屡次栽培及賣買を禁すること嚴なりしかども、終に行は 徳川

#### 菜 種

IJ, 燈油原料として必要なりしも、本田畑の之れがため面積を狭むるな恐れて、寛永二十年には本田畑に菜種を作ることを禁ゼ 然れども寛政三年田畑栽培植物を制限せる際、綿種と菜種の栽培は之を制限外に置けり。

#### 王 蜀

天正年間 (1648 A. D. 頃信長秀吉時代) 西洋より種子を傳へたり、

#### 茶 椒

第四章 農業の發展

慶長年間(1672 A. D. 頭秀吉家康)朝鮮より

南瓜(かばちや)

慶長元和 (1684 A. D. 頃家康) の頃南洋より

西瓜

寛永年間(家光)琉球より

隠元豆及菘(こまつな)

承應年間(1704 A. D. 家光の末)明図より

落花生

元祿年間(1764 A. D. 六代綱吉)清國より

人參、玉蘂花(とけいさう)

享保年間(1796 A. D. 七代家繼)或は朝鮮より或は清國より或は和蘭より

表菜(ふだんさう) 素菜(ふだんさう)

文久年間(1974 A. D. 頃十四代家茂) 清國より

萵苣(+5さ)

菠 薐 草 文久年間

(十四代家茂)

米國より

文久年間佛國 2

鬱金香ちゆりつぶ 泊夫藍さふらん

歐米諸國より文久年間傳へたり

蔬菜の促成栽培 (仁孝天皇十三代家慶 1890 A. D. 頃)には初物又は崩物と稱して、季節外の胡瓜茄子隱元豌豆其他のもの

文化,

文政年間

を嗜むに至りたり。

塵芥叉は雨障子を懸け叉は室中炭圏火にて育成せるものなり。

之より漸く各種蔬菜の速成栽培行はるゝに至れり。(帝國農業史要 p. p. 153. 154. 155. 156.)

陸 稻

陸稻の栽培せられしは安永七年(後桃園天皇、1840 A.D頃十代家治)旱地に試作せるに始まる。

西洋麥種

今將軍及各藩に於ける其主なる施設並物產を舉ぐれば左の如し。 2461(1861)十代家治の末〕 西洋麥種始めて寛政十二年(1861 A. D. 十代目家治の末)渡來し、幕府は之を各幕領地に頒ちて試作せしめたり。「光格天皇

會中中 (保科正之) の漆樹栽植

第四章

農業の發展

三三七

土。 佐っ (野 141 飨 0 門 產 杉、 槍、 桐 松、 漆、 桑 茶、 楮 柿。 蜜柑 紫草。 木 治 煙草。 茶种等、 男子には耕作、 女子

1-は紡績、

軍の砂糖製造、 朝鮮 人参栽植、 計譜 (薩摩 こより) 0) 凶荒豫 防、 外 國 種 0) 47 入

出。熊。吉羽。本。宗將 家齊賢 (米澤 (語 主 相松。 藩 細 主上杉 川 重賢と堀勝 名) の農桑勤課。 蠟製造、 造林、 の荒地開 力田 墾、 孝悌 漆 桑 作え 高麗地 楮 喬麥、 利 H 菜種 14 生 0) 栽 植 養質 (養蠶手引

農具代補於

船

開墾

動

話

栗

科

蕎婆等の

耕作、

西

洋婆種の輸入

0 板

桑樹

安政 三年沒鳥七重 村に築草園 0) 開 設 松、 杉、 桑 搭 (1) 栽 植 移 {E 災 顺 4: 媽 飼

天文年 間 の煙草の 傳來 それより慶長十年 の禁制、 其效なく、 それ こり 国分、 波多野、 信崎 (四國)の煙草

近江 0 製茶、 美濃、 伊勢 武 藤 0 製茶

遊戲製糸 0) 復 则 隆 盛

赤穂の 製鹽

諸 藩 0) 造林 砂 防 林 陸 與 H 33 出 雲

與 33 0) 牧 斋 (南部馬、 三春 駒 仙臺馬

洋馬 種 0) 跳 入

牧牛

牧羊

計 明 0)

郭

化

斯

0

かつ 姓 如く徳川時代の勸農は盛なるが如けれども其重 天 F 0 根 水 なり是を治 るに法 有。 先一人一人の 田 地 の境 目 を能立て、扨一年の 入用作食 多佐

要の意義

渡 守 Ē. 13 著 來佐 錄 ń 姓 0) 仕 置 0) 事

本 1/2 JE. 信 は佐渡守と稱し 徳川 家 康 に仕 へご 創 業の 功臣也、 三河の人なり、 經濟の才を以て 帷幄 謀臣たり

日本經濟設書)

本多 利明 西 域 物語 卷下 (日本經濟叢書第 九卷)

き様 なし、 狹守 市中 日 尾 本 氏 か (= 曰、「胡麻 漫る程の罪人ともいふべ 0 油と百 姓とは絞れ L ば 如 斯 絞 0 3 程出 奸 Ш いっち T? る邪 0) 事 なり」とい は消失か ^ たきも b 不 0) にて 不 貞 渠 () カジ

時 の尹 たる享保 0) 御 収 箇 辻を以て當時の 規鑑とするは歎敷に 非 (F)

本多 利明は越 ij 後 0) 人。江戸に住 し、天文算数の學に長じ物産學を善くす、 せられ、 文政 本經濟叢書 北地 0) 經 當 を以て Ü 任 すい 經 世秘 策 西域物

0) 著 まり 文化六年 加賀藩に聘 四年江戸に沒す。〇日

之は 鄉 ---朴 井 H 大 姓 炊 共 をば死なの様生きの様子にと合勲 剅 2 0 所 領 占 गा ~ 歸 省 0) 折 家老 して收納 共 んを呼 出 i 中口 て權現樣の 付の け 御代には 事 にて候 每 年 代 官 衆をして其

6

3

3

支配 所 御 暇 被 T 候 節 何 12 3 御 前 ~ 召させら n 御 直 0 御上意なりとて、 告げ 3 n to 3 所 たりの

地 方落 穗 集、 [] 水 經 濟 叢書第 九 卷

第四章

農

業

0)

る農民

0

情

態を察す

3

を得

~"

せ るが 實記第一編三五四頁に家康の談話として梭合雜記に引ける「難儀 百姓 共 への慈悲なり」 0 句によく當時の農政方針と從て此方針 にならぬほどに によりて料 理 して せら 紙 さるし n

は 1= 農業 以 あらずし て徳 本 位論 III て、 時 1= 代 0 生 して農民本 產 「農は 器 械 とし 或 位 0 論 本 年 方 1= 貢 5 あ 上 らず。 納 の器械 百 姓 は國 とし の寶 て重 なりし h U た など言 るも 0) 3 12 73 るを 經濟 知 3 E 重 ~" 農主 し、 所謂 義 を意 本 味 思想 する

有名な る越中 守樂翁 公の 政治中にすら、 仁政の假面裏に百姓を器械視した る政策の存すること

を、觀破せざるべからず。

、經濟論叢第七卷第六號、德川時代重農の意義 瀧本誠一

ば 良とすと 如 7 自 德 存 < 在 111 恣 73 1= 重 n 時 ども 流 必要 代に於け 5 れ ふなり、 一とせ 餓ゑし 併 5 1 る農民 此 根 n 0 本に も しの 施 0) n ば み 政 於て彼等 地位は、 流す 0 農民 餘 弊を最も早く享けた る虞 は は 歐洲 人とし n 食料 あり、 の隷農に比 0 供給者 T 0) 之を適度の 個 して遙 性 なるを るは關東諸國なりき。 0 尊嚴 空腹 以て かっ を 1= 1= 最 認 自 も重 置き管々として勞働せしむるを最 め 由 6 なることは、 んずべ n すい 寧 しと雖 ろ 曩きに 食 物 3 0 供 飽 述 給 ~ カコ 1 者 12 む とし るが n

慶安元年の御觸書にある農民一般の心得に、

朝早く起きて朝草を刈り、晝は田島耕作に掛り、晩は縄をなひ俵をあみ、何にても夫々の仕

事. 油 斷 あ るべ かっ らず茶酒を買ひて吞まざる様にすべし。

男は耕 作 をか せぎ、女房は苧機をか せぎ、又夜業を營み、夫婦共々に稼ぐべし。

方落穗集卷二(日本經濟叢書第十卷)

## 人組帳前書之事

征废 H 畑っ 仰 低少の :渡候百姓衣類之儀名主絹紬木綿布、組頭紬木綿、平百姓木綿布之外着申間敷候、。。。。 食物の儀大小の百姓不斷雜穀を用可申候、 所たも荒不申、作物入念仕付、肥手入おろかに不仕候様可致、 惣て常々被仰渡候趣堅相守假初にも奢候體を不仕、 若御年貢皆濟以前缺落仕候者有之者、 妻子娘共等も右の積 身持大切に致し、 御年貢 着用可

御 收 一納之儀組中にて相勤可申事、 御年貢告濟以前、米穀 一切賣申問敷 35

屋 物で糸織太物 作り 0) 儀分限相應より輕く可仕候、 0 類襟帶等も不」可以用事、 日立候普請不以致、 附男女とも乗物並乗 衣類の儀名主妻子たりといへども、布木綿の外着用仕間敷 三鞍馬」停止に候、惣て奢ヶ間敷儀不ゝ可ゝ致、

## 刀不ン可と差事

家。 事に候はば、破損修復之節者、一應御支配人へ得 作の儀象で 御書出被遊候通を守り、猥に花臘成造作仕間敷候、縱有來家作たりとも、分限に過、或ひ者百姓に不似合候 二御下知一修復可仕候事

他所へ罷越し一宿可仕候節者、 4 有之龍出 候は以其事相濟次第早速罷歸り、 名主組 頭へ中合、 永辺留不以可以致事。 其外の者迄五人組 へ相斷、 歸族は以其屆可仕事、 附江戸並何國にても用

家舎之事縱身代能き爲『百姓』といへども土民の柄に不似合の作事可ゝ制ゝ之、納戸居間臺所客人の間、馬屋、牛屋、肥し灰の舎之事縱身代能き爲『百姓』といへども土民の柄に不似合の作事可ゝ制ゝ之、納戸居間臺所客人の間、馬屋、牛屋、肥し灰 配 屋、隱居屋、 所、 武 士の住居に似寄の儀會で不ら可ら仕候然ども只今まで有來分者可ら差。置之、自今禁止の庭は米穀かこなし候程明け 但二間 に過べからず、小もの伏所、 此外稼に付可、入間數雪隱 右の積を以可い作也、 離座敷玄陽廊下亦次間

六た籾 民るを脱 公し M き税率

> 候で可」差…直之、 聖 たる上は昨今迄有來分といへども向後は可 其外は旧畑に可い作い之、 四麾竹木格別の儀なり、 レ為 無用 .... 坪構へなど仕り風流の庭木植込、 (續地方落聽集卷三) 土地を狭め候儀年

四

以て當 時 農民 0 生活 0 窮屈 辛苦をみ るべ

匹 1公六民 0 税率 13 本邦在 來の 制度なり 1

(1)故 從 同 來 粉を被 税率 なが りた ら農民 る四公六民なりしに の負擔は関 る大なりしこ 反し、 幕府 UI 徵 收 せるもの は籾を脱したる四公六民なるが

(2)在 來 無 カコ b し附 加 税即ち 一俵につき 米 二升、 匹 百文に付き錢三文の附 加 秜 18 課 せら n

馬 (3)め 此 木 殿 0) 馬 重 期 9 73 日 手 3 一を誤 錠等 檢 地 n 0 0) 拷掠 ば 12 可 8 器械 T び縛し來 租 を装置 0 额 b \_\_ 般に て器械に掛け、 L して責問 增 加 L 1 72 たるをや、 ること、 更に期日を誓はしめ、 滞納者を縛し來りて、 泥 んや、 年貢滯 再三再四 納 老 1-收納 對 效なく して 期 日 は を誓はし 水 龍 竹

四 [公六民 E 法之事 收して勞役に驅使

せ

30

反 民 1 升毛 取 米と成、 取 なり、 0 是古 依之公 反 は三石なり千 法至極 納 四 の法なり、(地方落穂集巻之三) 分 た乗じて五 減 割 31 3/-(外二割引なり) て二石五斗と成 と成、 是 反の 取米 是を反取米 則反に五斗なり、 たい 五合摺にして一石。 依之合毛へ五合を乗じ合毛 二。 五升と成る た四 限 公六

天正 十八年家康 の關東に入るや、人心動搖を恐れ て檢地を嚴重ならしめず、 悉く 舊慣 據 b

から 關 ケ 原戦後慶長六年より 同 一十六年 1= 质 h 全 國 總檢 地 を行 ひ 貢租課役の法を定めて四公六民

を常率 とし、 慶長八 年關 東地方 に三條の 法 合を 布 3 tz h

- 年貢 米 升 目 0) 事 當初 より一 俵に 付三斗七升 1-可 相 納
- 年 貢 米 俵 に付い 口 一米こぼ n 米米 升 宛 印 相 納 事
- 銭方とは金納のことなり こ。はれ来とは運搬の際脱型 こ。はれ来とは運搬の際脱型 酸 方 は 永 四 百 城下までの運賃として徴する 文の 積 漏すべき米粒の補充に當て に付同三文づつの 積に るも 0 錢 山 收納事

此 法令 は 概して農民 0 苦痛 73 b 75 30

伴うて農業 らず。 乍 去、 之を事 勸農 0 は勸 發 實 展 1= 農に 免が と同 時に、 相 るること一般となり。 違 なく、 勢 ひ農民 農を社 O) 個 會 人性 階 級武 III 0 して土地 验 -1: 展 0) 之に 次位に置きしことなれば、 0) 富豪に緑併 伴 ひ、 士 地 -17-0 賣買 3 る 分 1 割 とも 0 嚴 普通 禁 あ 3 0) 事 態と 拘 は

農民

の自覺も之に

な n 50

~ かっ 士 地 3. 霏 併 (太宰 0) 原 赤 因 臺、 としては、 經濟錄卷五。 新 田 開 植 發の弊害、 崎 九 八 檢見 郎。 **陸策雜** 法 の弊害。 收。 代官 室鳩巢、 政治、 獻可錄。 都 गा 0 膨 人見泰、 服長 等を 學 康 げ 濟 錄抄 2 る

解。)

6

第四章 農業の發展

四

見 共 L b 土 カジ 1= T T 収 故 地 勞 地とし 收 新 1-新 しく 少く 穫 H 尚 滅 て十年 少す 路を 2 して收穫多し、 验 T 0) 0 利 2 租 暢達せしむ 弊 を得 も過ぐ 1= 答 害 は古田 を 至 る \$2 最 こと ば、 n 3 の半ばに及ばず、 ば 而して租率 3 痛 彼等 能 大 切 當局 也 13 に感せるは貧しき農民也、 は ずい 之を賣却 者 1= は 默して之に從ふ、富 贈 百 賄 分 して、 故 L の一か百分 て、 1= 利 收穫 更に 益 1 多く 年 利 の二に過 民。 限 然 益 を延 は新 租 18 n 率 積 ども彼等 ござず、 少き 長 田 I D 開 新 3 验 1= = 利 田 1= 一人 富 0 至 四 益 由 を得 + 3 る、 h 民 を懼 を T 年 所 旣 利 0 ること大也、 有 1 後 れ官 益を得、 新 7 權 田 rii を懼 0) 料 名 新 H 灌 荒 目定 るる 田 溉 蕪

之に 當 損 害 0 貧 乗じ、 租 多く、 民 率 13 を 凡 益了 て之に 負 負 せ高 h 貧窮 類 を條件 反 也 に陥 彼等 るい として賣 家 13 財 古 らしむ、 道 田 具を賣 を有 L 五石 り終 肥 料 に田田 0 灌 田 漑 0) 共 地を賣らんとするに買 中二石 に勞多くし 73 にけ手許 T 收 に保 穫 少く、 有し ふ人無し、 高き お 370 なが 租 率を負 姦智 5, あ 人擔して る富民 石 相

ず、 是 結 3 於て、 局 0 政 府 0 貧 苦 損 終 告 1= 甚 也。 散C しく 田 答 となる、 (人見泰 族 離 散 原 散 L T 田 湾 態死 とな 錄 抄 寸 n 解 ば 3 村 1-中 至 0 n 家割 ば、 1= 3 0 て耕 所 す 有 地 0 は 3 租 1-來 格 て、 4 1= 强 高 で貢 372 から 賦 故 を納 1-繼承 め

以 T 新 田 0) 開 發が農村の 生活を攪亂する所以を看破すべし、 元來 「新田開發は人口過剩 1 して生

ざり

しこと

る

~

きなり。

活 益を謀る如くに見せて、 0 方法 困 難なる場 合の 自己の動功を誇ら 外、 賢明なる政治家のなさざることなり、 h と欲 常に好 んで新田開 但凡庸阿附の政治家は政府の利 發を為し せるなり。 (康濟

## 錄 抄 解

肺 ば 檢 徵 路 見法( によりて下熟る上熟となり上熟る下熟となり、 收 专 (叉毛見法、視取法)が、地方政治の頽敗農民の疾苦を甚だしからしめ、 緩なるが 故 に、 農民は怠惰となり自暴自棄となり、 從て收穫すれば從て徵 風俗 の頽廢田園の荒廢を招きた 收せら 代官 n 收 手代 穫 0 15 手 な 加減 V n

間 b む 官 加 下して租 を得 之を発 乃至二十年間の統計により、上熟下熟を平均して年 檢見 並 くに収 2 定発とは 1= 法 手 代等 納するなり、 0 とい を徴 弊害 の官吏、 3. す 當 拿 は 年 代官巡 保 知 更 是を発狀とい 0 年中 1= 租額を定る傍村民の貧富、 故に上熟の時多く取ることなく、 郡 甚 より始まる、 行して 村を巡行して年 カコ b 見た 2 200 免狀 る通 昔は 幕府 の豊凶を視察し、上熟には多く取り下熟には少く 9 T の田租 定 を其 りて 発とい 免狀 領主に告げ、 田 徴收法に視取 畑 ふことな 自由作の有無、 0 k 如くに 隨て下熟の時民上を怨みず、 0 租 L 額 領主 收 納する、故に是を視取とい を定む、 (檢見叉毛見ともい 地方落穗集卷四、 一よの其 耕作 是を定法に 年の 0) 勤 発を定て、文書を民に 情 特產 ふ)と定発とあ 定発の事)十年 L 視取 で年 物 0 有無、 は毎 K ふなう。 定 秋代 法 俗 肥 0

料 0 難 易。 運輸 0) 便否、 用水の潤缺、 水草の影響、 其他郡村 百般の生活状態を視 て民 败 0 發 達 に資

するにありたり。

然れ ども事 質は此 の如くならずして、弊害百出、 徒らに地方政治紊亂の一因となりたり、 太宰春

臺經濟錄卷五を讀むべし。

まの き者迄 -從者の賤き奴までも賂心重くして、彼等が心に滿足すれば、 境迄出迎ふ、 供具を管み、 代官の 視取 難題を以て其民を圖賴て苦しめ、 は悲しく民に害あり、 悦 共 ぶ様に計 道を除 館合に到れば 品に應じて夫 17 30 館舎を酒掃し、前日より種々の珍膳を調へて其來るを待つ、 なに 種 仔細は代官の秋成を視るな今の俗に毛見といふ、 々の饗應たなし、 金銀 た贈る、 其上に毛見するに及で下熟を上熟なりとて税か高くす、 如 其上に種々の進物 い斯する其費幾許といふことを不い知、 上熟をも下熟というて、 を献じて其歡樂を極 代官の毛見に行くとき、 税た下くする也、 め 若少も彼等が心に滿 手代等は云に不り 若饗應を厚くし進物を重くし、 其處の民数日奔走して 是に因て里民萬事 の事あ 及 れば、 僕從の 至て脱 りつまる きひ で掘り

例 ^ ば諸侯は概 ね藩 士 0) 领 外に出づることを制止し、 已むを得ざる場合には豫 め 屆 出 「でて許 可を求

外 出 稼 を 取 締 3 -とに 至 T は 殊 に嚴 重 なり

8

L

8

72

9

湯治、

社

参等に

T

旅

行する

際には、

往復

日數を定めその遅延を許さず、

百姓

町

人

0

領

幕

府

政策とし

て初

8

より

各藩

封疆

を固くして人口

0

移動を禦ぎしことは既

1=

述

べた

る所

73

るが

御領 分在 々所なより他 國に奉公人遣候事、 最前に被言 仰出-候ごとく、 堅御 停 止 若隱遣者

者急度曲 於」有」之は、訴人に爲言御褒美。銀子三十枚可」被」下、請人死罪、代官給人存候まゝ他所へ遣候 事 可被仰 付 候。 本人は五十日籠 惣百姓は家壹軒 含、其所の庄屋は科之依 より代物三百文宛可」出」之 三輕重 或は死罪或は 可以

籠

組頭は

為三過料

錢

五

百文、

文、組頭は五百文、 於」有」之は本八は籠含、 御領分之者他國に日傭 惣百姓は家一軒より三百文宛可」出」之右之訴人に於二罷出」は為 科の輕重に に參候事 堅御停止、 よって 或は一 但乘 死 物荷物上下立歸は不」苦、永日傭に 罪 或は 過錢、 其 八村之 (庄 屋 は 二御 參 過錢壹貫 褒美一銀 候訴人

子演

+

枚可以被少下

自然訴 迄商 過 可出之、 御 錢 五 用に察候者有」之は其親類より呼返し、商内之樣子センサク仕、 領 分江 百文宛、 人有」之は本人は籠含、科の輕重により或は死罪或は科錢。 戸より他國へ永アキナヒに參候儀御停止、 右之訴人為 其村之庄屋は過 |御褒美|銀子貳拾枚可」被上下 錢 一貫文、 組 頭は 五 百文、惣百姓は家壹軒より代物三百文宛 (中略 但他國に家妻子を持有付候者各別、 道理に叶候者遣し可」申候、 本人の親子兄弟は一人より 唯今

寬永十七年辰正月十七日

(「名古屋市史政治篇 」參照「國家及國家學」第七卷第二號

「幕府時代に於ける農村の衰微」文學士中村孝也

第四章

右 は寛永年間尾州藩 に於ける一例に過ぎざれども、 徳川 政府 政治の初めに當りて、

各藩封疆を固

くして人 後幕府の中世、享保時代頃(七代家繼 1796 A.D.)より都市生活が急速力を以て豪達するに伴ひ、 口 0) 移 動を禦ぎた る狀況 の一班として、之を看るべきなり。

して起 べば、 降口 3 生 農村は著しき荒廢を呈し、農民は散じて四方に流亡し、殊に好んで都會に集中したり、安永天明以 そは農民は、外には藩 と稱して、所有の田地を私 を発がるるに由なく、 一存競爭 (光格天皇時代家治時代)或る特殊なる地域を除き、殆ど全國の農村は荒廢の色を以て彩られ 9 夜間 によりて、 土地 出 奔して踪跡 は無併せられて田地は益々荒廢せり、 小農は滅亡して大農に併せられ、 注 偶~敗亡の身とならざらんがため、禁を犯して田地を賣買し、拔高叉は負 を晦ましたり、 0) 財 かに高價に賣り、 政を補塡するため 農民戸數の減 空名 T 稅 0) を負擔せざるべからず、内には自身間 地を擁 是れ此事實の裏面には都市の集中を意味する 少、 小作人として勞働せずんば遊民として流離す 餇 養馬 して年 TI の減 なの 少、 租税を納む 農民人 口 る能 0 減 はざるに及 少、 起 斯く il

那 琉珠及公家武 享 十七年以來弘化三年に至る凡そ百十五年間に於ける人口增減を、數時期に分ちて記せるものを掲げて参考とす、但し蝦 保 + t 1: 年 其他特殊階級の 人口を入れず、〈帝國農業史要

(中御門天皇、二三九三年) 二六九二一八一六

安 明 寶 延 寬 弘 天 文 文 曆 政 中 化 保 政 永 和 --+ 元 JL 五 \_ 五

> 年 作 年 年

年 华

二五

九二

五

二六一五三

一四五六 四

Ξ 华 一 八 八 四 孝 七AD家慶十二代目

年 年

> PU Pi (影響せしか)

二四八九

二六〇一〇六〇〇 二六二五二〇五

ニセニ〇一四〇〇 二五六二一 九五 t

二七〇六三九〇七

二六九〇七六二五

9 姓等に命じて農民の流亡を檢束 1= 增 是に於て流民は 彼 加 等 L た カジ l) 口 b 實 Te 勿 設け 論 町 爲 政 -6 本 農村 公 者 は と稱し、都會に移住して商工業に從事するも を放 之を防 せしめ、 棄 過せ L 城下 その んとし 移住 町に移住すること多きに隨 て、 地 移 72 る都 住民 市 0) に就 發 生 地 T は 12 る農村 ひ 町 役 0 散田、 人に に就 漸 ては、 命じて之を檢束 3 洗 多き 燕 村 地 を加 役 等 は A 次第 頭 ^ 72 世 百

江 戶 0 繁祭とい ふ事質は、 即ち此 檢束 の畢竟徒勞なるを證せし

L

め

72

50

江 戶 御 府 內 0 御 繁榮往 御 古 儀に より承及 御座候、 不」申候、 右列國の大名並小名共に江戶 大家列國の大名多き事、 御 開 城下に勝手住居仕候に 闢 以 來 0 御 盛 是 亦

第四章 農業の 發展 承

及不

中

由

3

中

12

思

な

3

德 是等 を 成 0) 昨 13 雇 返金 大名 分まで、 人 K 國 仕 仕 芸 之 候 是 方國 1 產 町 淮 -物 家 衣 諸 も用 元 諸 富 服 ょ 方 事. 家 飲 h より 3 カジ 1-食 米 國 家老 之收納 相 富 金 ナニ 成 到 有 1 候 より 來 之 神を以。 町 儀 仕 或 是 始 候 人 は て江 江 亦 大 迄 諸 前 小 戶 13 I. 戶口 10 誻 表 職 表。 未 41. 町 ~ 手 入込 聞 町 家 1= 人 家 1-T 0) を 御 0 金 買 賣 3 差 座 銀 L 買 難 候 引 ie 0 仕 借 用、 1= 儀 植十 一一代家齊京 成 り置 候 故 候 多分 自 1= 1-隨 然と 付、 用 御 U 牋享 を 策和 HI 當 雜元收年 達し、 延 前 家 地 寶 代 0) 阻 14 三月 天 利 未 人 米 より 聞 和 潤 0) 仓 學 0) 切 買 到 御 敷 ょ 來 大 上 6 都 古 0) 寶 節 依 府 I. 之京 永 利 1= 職 相 人 IE 分

人 兀 は ず、 所 0) 干 謂 7: 斯 卷 五 從 百 h 窓 32 かっ 1= 向 百 A T 觐 はざ 3 記 宗 人(男八千二百人、 此 こして 天 江 す所 男 當然 0 等 戶  $\exists i$ . E 女を除く)、山 大 彩 1= + 年 數 交 0) して 八 0 こと 耳 0 萬 江 顧 1 は 天 戶 五 客 江 75 20) 明 以 b 千三百人、 かと 戶 £ 伏 1 町 目 1= 雷 年 女六千三百 數 七千二百 集 征 的 1= Ŧi. 1= 沙豆 政 (; 月 T-江 來 大 治 女六 のことなり、 七 戶 將 9 上 百 三十人 12 軍 U) 十九萬 人、 Ł 3 集 八 E 1 + 0 萬 3 113 此 餘 商 附 0) たこ 妻帶 町 內 Ħ. 賈 旗 3 Ŧi. 遊 百三人、 製 寸 1 0) 月 者 女 表 造 1-弘 3 13 0 禿 店 者 所 擁 なら 天明 女 步 二千 0 0) 沙 盲 + 數 武 3 すい (1) 除 萬 彩 Ŧi. 人三千八 1: 12 米 5 百 八 L 共 T 軈て 千餘 縣 人 きに 他 天 沛 動 To 0) 亦 この 0 職 家。 百 至 數 1-文 勢を 起 Ξ 几 る、 2) 吅 b Ŧ 113 外 + 洪 0) た # 出 四 固 F 1 Fi. L 示 3 百 家 よ T 總 人 心 り言 時 八 人數 勘 1: Ŧī. -萬 111 なり。)然れ i 谷 3 人 外吉 百 ٤ 2 1-T 二十八 空 か 0) 至 TL 原 俟 3 大 5 百 町 72 ~ 小 ナニ ば 蝴 萬 3" 名 かっ 3 當 蛛 萬 Fi. 5 も は 12

諸 時 家 江 家 戶 0) 來 住 人 口 0) 13 者 市 0) 13 內外 右 の計 1-算外 百三十六萬三 なりとい F. ~ ば、 [JU] +, 百四十二 1 0) 定 萬 住 内 者 外 を 0 算 人 à 口 ~" 20 包 有 iffi 반 T る 专 御 用 0) と見 達 町 人 3 能 役 15

の繁榮驚くべきものありといふべし。

す 者 111 何 h は し L 0 Ŀ 德 た 爭 斯 1 1/1 ~ から 1 I 车 < かっ 毎 JII 3 德 证 5 70 0) 250 2 3 專 制 カコ 13 1 11 時 I. 勘 3 度 1 代 戶 太 かっ 全 10 浩 0 中 45 C, 図 實 则 日 0) 繰 0) 時 級 カコ -50 1= 質 常 為 代 打 6 如 迈 よ E 續 比 b ざり 件 < L 政 0 云 1= 活 社: ナニ 家 太 IIIi 類 於 は V 有 3 平 ば 15 名 7 3 會 は 712 0 370 惰 包 は 何等 方 組 何 2, 73 73 3 是 大 0 る戯 八 時 b 織 氣 都 7: 3 多 充 代 典 n 1= 百 亦 會 然し 姓 將 發 他 3 武 15 ち 作 藝と學 來 都 tz は 者 町 運 揮 0) 不 會 る江 自 吉宗 法 を輩 3 73 人 L 然 は 生 制 人 から 1= 活 戶 軈 間 3 自 0) 0 出 優 6 0) 繁紫 E とを 然 15 した 頃 T 知 あ 3 此 必ず b 1 3 0 所 よ 0 は 於 T 數 所 凝 0 遊 な b ることの 2 や随 て、 裏 勵 73 30 幕 0 CE n 之れ 面 b 茶 まで 如 L 府 には、 ٤ 伴 から 極端 し、 3 0 意義 すい す から J. す 1= 政 安 供 斯 F た 3 喳 綱 75 2 救 所 3 8 殊 落 驰 かっ \_ 遊 t 63 般 2 0) 惰 束 3 1-1= ŋ み、 L 2 却! 戰 恶 1 1-時 L 12 1= 縛 か を受け て惰 弊 ても、 陷 勢 奢 亂 太 祉 1= らざる る第一 侈 20 0) 全く 45 會 して、 世 解 78 氣 1= \_\_\_ 禁じ 1-7 般 たこ 狎 世 共 於 不 促 歩となら 3 3 0) 爵车 まし 1= て、 日む 健 趨勢 雅 Vi 奢侈 3 L 7 義 全 18 施 12 3 全 0 緊 を 75 質 然遊 1= 記 3 13 通 得 3 張 7 素 3 流 江 1 0 0 0 20 42 不 儉 0) 巨 0 U n 8 勢 約 時 3 面 菜 自 73 3 計 代 所 あ I B 0 然 0) h 代 6 0) 1) 後 73 2 命 1: 難 世 0 3 b 12 1-冷 0) 0) 術 3 12 あ 來 ٤ 德 3 如 を 向 3 3 0) 6

第

享保の頃は町人甚奢つよく、

物ずき出來、

利倍なき故、

有ものはへらし、

なき者は身上をつぶし断

絕

せり、

衣

衣

膧 旣 士 2 旣 發 展 落 1 1= 0) ふは、 封 述 に好 は當 墮落は後者の向上にして、二者上下接近したるものと見るべく、武士も百 ~" 建 社 たる所なり、 機 時 會より 面面 0) 會 為 を には武士といふ職より之を觀ていふことにして、 與 政 進みた 者 ~ 72 より 然り而してその るもの みれ る社會に、 ば顰縮 なること、隨つて今日の社會 足を踏入れ すべ 武士階 き非 級が 事 なれ 72 る現象 何等 ども時 百姓町人に優 0) 勢 發露 一發展 0 の根 進運 なりと見ざるべか 之を他 叉社 原 る所なきまで をなし 面町 會 0 人百 72 發 姓 展 3 らず、 も町人もそれ 姓よりいへば、 1= き より之を見 墮落 0 73 武 L ることは、 士 切 5 n 0) ぞれ たり 所謂 重

晤 黑面 遮莫、 を抄 龍 出す 居枯 山氏 る所あるべし、安供を貧る惰民の事實、江戶兒氣質と射倖的 0 江 戸繁榮の 裏面」(早稻田文學第百六十四號所收) 1= よりて、 傾向、 2 0 隠賣女の取締因 不 健全なり

喜

ぶべきことならざるべ

カコ

らず、

殊に被治

者

72

りし百姓

町

人の

徒

より

觀

T 然か

言

2

~

きな

難 皆 今日 0) 社 會 風俗民情氣質等の 根 原を窺ふ真 の資 料 たらざるは なし。

依て心甚下品に成りたり」 「天文年中 より象 牙の櫛笄 II やる、 男女とも身の飾り 奢事 は享保以 來 世 我 我

女藝者の下駄 田 沼時 代に於ける水野 雪蹈 煙管、 出羽 守忠友の臣土方縫助 牛襟等文化文政より天保に渉る奢侈 殿 0 驕奢なる 生 活等權門の の情態 变 合 0) 實況など 浮世 後

煎茶の流行のこと

贱 のただ卷

の有様 見

草

く寶

曆十二年頃

北里

戲陽

降

0)

汕

藤枝外記の遊 女 との情死、 外記 11 知 行を没收さる 享保の頃の八百善の茶漬金一兩二分の話

鬼切丸は身より 拵が好い故、 少くとも廿雨位は通用する名剱なり、若いかぬ時は是で算段すべしと云はぬ計の 計略、

II. 屋では身より 戶 一子の尻 の欠なのぞき見れば、 拵 の事だよ 生上田の袷を質に入れて、一本で二分の初松魚を買ふ、また千兩の角屋敷を賣拂 四天王大通仕立 (天明二年 出版) 足 和齋戲

び出しちうさんな身受する體あり!」と見へる、 今迄の お先まつくら餘程明 おくなるし 富士の人穴見物 (京 傳 著

仁田之を見て誠に江戸兒の尻の穴の廣き處を感じ、

今迄己れが吝嗇した事

天明 寬政 の頃には年によりては、 日本橋へ初めて船のついた日など、鰹が一本金三雨もしたさうであ

されども産生神の祭禮、 手拭を持せ、 高直は半年或は一年の事成べきに、 背も博奕せしもの いさいかなし、 或は歌舞伎役者藝人をやとひ、 ありしが、ついしみ陰す事とせした、 たど一日 開帳佛の送迎に、喧嘩の中直り等の事に、新たにそろひの衣装をこしらへ、幼年者迄も對の衣装、 暮しの者の 御世話餘り行属し故に、却て下直になりしに、いかほど高 み苦患なり、 過分の金銭を費し、 當時下直なれども卑賤の者悦べる色もなし、 今は博奕をおもてとし、 無益の樂みをなす云々し ばくち知らぬ者は野暮とい 直にても、 塵 蜘蛛の糸巻 かばらず困窮する體也 塚 江戸に於 ふ」へこれは恐ら ては諸 對

れ、夫のみならず御郭近き辻々にて、 で敷物をしき、莚をはり、 「また博奕は重き天下の御 所 を設く、 往 一來の 人此に立寄、 丁半樗蒲一なんど云博奕の場所、 禁制なるに、 の富興行ある毎に寺社奉行所の檢使立會ふなり)の奴僕地中川前抔へ莚を敷て富見物の者共と博 賤しから的者共迄も打交り、 お花ひつかへしなど名付し博奕、晝もはばかる景色なく夜は燈火た照し、 年毎に霜月酉の日は大鳥大明 一里あまりも建連の、からの解事好 群居る事夥し、天明年間 神の御祭禮とて、 の有様) ·F 住淺草 き給 兩 後 所 0 へる神の御心こそ不審な 見 加土 頭 草 其路 其 所 所 此 所 せくま に其

第四章 農業の發展 此

檢使

公

戶市中神社

佛閣

奕する事幾席となく見徳賣、札賣、お咄賣、札買の見物、第階したる者の見物、群集する事夥し」寛天見剛

當時如何に一般人士が射作心に富み、濡手で栗の一攔千金を夢みてゐたかといふこと推察し得るのである。この種々の賭博は で花札ではないやうである。 た(四十八枚にて初まりの一枚に特に美麗に彩色して「天正金入極上仕入」の八字があるのでこの稱がある)の打ち方の 枚づつなり、梅と櫻とを役とするとか聞し」とのみで、判然とは分らめが、諸書に記されたるめくりとあるのは等ろ天正かる 尤も今日行はれてゐる花札の如きも旣に『博戲崖照』にその名稱は記されてゐるが『又花かるたといへるもあり、 的 我衣」や めのであった、今日私どもに分つてゐる賭博遊戲の名稱は可也多く、その方法の分つてゐるものもあるが、 當時は上下一般を通じて賭博趣味を有つてゐたので、何をするにも賭で行き、 「博威犀 照」に一通り述べてあるから、ついて見らるるがよい、 殊に三笠付のことなどは大分詳 賭物なしの遊戲は彼等に何等の興味も感じし 細に記してあ それ等を見ても 一種

で、完全に當つたものを當選者として、褒美金一雨を與へるのである、この入花料が僅か十文であるから、 來る、つまり元來は文字的遊戲の一たるものが、三笠付となると、純然たる賭博で、一種の當て物に過ぎぬ、 やうに大に賭博趣味ある徒の歡迎を受けたに違ひない。 し、それに旬二十一を書き付け、その二十一句中で、何れの句と三句とを合せて一組の句となるかといふことを當てさせるの この三笠付は彼の冠付から韓化したもので、正徳の頃から流行し出したが、これは前旬付や冠付よりも容易で、 恰度今日の一八の 即ち題を一つ記 誰にでも出

別に御高札出しとみるべし」とあるのは、よくその實情を語つてゐるものであらう。 ば凡五百六百にもなるべし、當らぬは尤なり、當るは大に間違なり。 ツ、この裏は四合で七ツ、都台三七廿一なり、一より六迄さへ當らぬものなるに、まして廿一あたるまじ、其上三句組合たれ 所が後にはこれ も面倒臭しとありて、全然賭博専門のものになつて了つたので、我衣一に 今日本橋其他御高札場にも三笠の點に嚴敷御法度之由 「夫の賽の目は一の裏は六合で七

この他地口付、なぞ付、もじり、實引の類も餘程廣く行はれたのである。

それから富籤の流行はいふだけ野暮であるが、寛天見聞記」や「忘れ殘り」等の記事を見れば、

文政天保の頃には谷中感應

椹現、 寺、日黑不動、湯島天神、淺草八幡、同觀晉,同三社、同念佛堂、同太神宮,同閻魔堂、同團子天王、同第六天、本所回向院 深川震岸寺 々とあつたやうであ 護國寺 新川大神宮 根津權現。 她町平川天神. 芝神明、 愛宕山、 茅場町薬師、品川天王、同庚申堂等で、盛んに行はれたらしい、 四久保八幡、 麻布東福寺。 本銀町一丁日白旗稻荷。 杉森稻荷、 その回数も餘程頻 下谷阿彌陀 白

ら、お咄!~と云つて一の宮の番を記したる紙を賣つて歩いたので、恰度號外のやうに賣つたものらしい、この價は四文であ けて営れば八文にして取るといふ仕掛のものがあつたが、この鮨をするもののために賣れたのであつた。 るが、これは何のために買手があるかといふに、當時第附と稱して、一の富の番を當てくらする賭博が一般に流行し、 番號を當て競らべする かく富が流行したことは、 一種の賭博が流行した、即ち最初は富の出番と云つて亶り歩いたものであつたが、それが禁止されてか 賭博と共に射体心に充ち満ちたることを證するのであるが、更に驚くべきことに、この富の當り

為政者が苦心してゐるやうであるが、この大都會に於てそんな禁令が徹底的に行ばれる答もないのであ 隱竇女の取締は早く三代粉軍家光の慶安二年二月に「吉原町之外遊女禁制」といふ嚴令を發せられ、その後殆ど絕え間なく

47 極めたものである、 たので、それが先頃東京で行った私娼取締の結果と酷似してゐるのである。 彼等は恐ろしい法律を犯して、種々と手を變へ品を變へて,實曆前後から愈々發展し,彼の田沼時代以後の如きは, 而して嫁嚴なる寬政天保兩度の改革當時と雖も、 ホンの一時的に姿を消したに過ぎずして、直ちに頭を擡

紙 にしてゐては,迚も生きて行かれなかつたといふことな永知されたい。この種の私娼の有樣を見やうとならば、 文學第百六十四 しとして、 江戸繁榮の時代に於ける江戸の私娼の發展は、 狂歌、 狂詩の類を當時の人の雑筆などと對照して見ると、可也判然と解るのである。〇江戸繁榮の裏面」龍居枯山、 私かに春を賣つたことも注目すべきことである、 箕に驚くべきもので、獲者といふものが世の中に現はれ、それが矢張り私娼 而して昔の藝者と雖も、 ある人々が記くやうに藝一方を賣り物 酒落本、 早稲田

第四章 農業の發展

の繁榮は獨り江戸然るのみならず、京も亦然りしなり、天保八年(1873 A.D.)の序文ある都 三五六

繁昌記中擔尿漢に曰く、

都市

『平安大數十萬家、工商十居』七八、蚤興遲寢』

都 |潔淨可>見||於此||著4爾時有||賤夫||擔||尿桶一雙及小籃、盛以||時新菜蔬||公然高叫過、 『整!!頓其所』鬻街奴(俗稱!|番戶番太」)亦已破」曉淸 ||中街|不」智||寸芥點塵 一坦々蕩 々似片為二我 其言急且

所」謂侏離駛舌、頗不」可」辨諦聽則小:便干大根,小!便干茄子,小!便干菜,等之語、而要,以」之相

換|耳、所||以其諸菜總同||之換物||

略

『有二一等差穩貼之擔尿漢」雅與二其家「熟識斷」定一年換物、每、經二二四朝」必來汲二甕尿」去待,臘

月前後一始輸一送蘿蔔蕪菁之類數擔一』

一行到 漢」亦然以下屎羹貴十一尿山故、 或報以 二糯米 蓋供 :歲糕之用 也

此等皆都門外農佃之所」業、 Щ 城 ---州稼穑、 概出 此糞培

『如二伏見左右村民一距」京稍遠、搬二屎尿」者托二之高瀨川船漕之歸掉 一滿載數十桶、臭氣起

流而下

戶 人隨處放」尿去、不二致顧一之豁郎氣象。大異 『皆有」京樣嫺雅之態」登極、爭,,口氣於半桶殘尿一哉是無、他都俗舊習節,,給百費,之所、由、 與广江

鄙 以 子 濟 るを 係 て 2 經 1= ٤ 0) する 0) 知 濟 小 構 0) 平: 劉 3 交 便 成 安 万 照 ~ 0) 0) を指 1 大數十 語 相 語 以 當 12 は 摘 すと T 3 萬家、 兩 事 以 以 氣 T 京 を 情 T 5 4 物 物 社 0 工商 古 曾 桶 K IZ 12 交 交 4 殘 瀨 る(法學博 換 換 十七八に居 情 尿 Ш 0 0 1= 0) 價 萬般 經 値 爭 ふこと 濟 船 0) 士 を 差 を 1= 財 等 知 反 滿 るの語は、 部靜治、 3 映 恢 を 載 L 知 せ 數 は --るべ め L D 人糞尿 むっ 京 桶 1 以て工商の繁榮を徴せしめ、 屎 遊 U) 糞尿 語 要 0 山 す 節 0) 以て 或 儉 城 より貴きを以て、 3 益 3 \_\_\_ 1= 州 水 此 陸 稼 隨 叙 八經濟論遊第九卷第 穑 運輸 處 說 13 尿 概 從 8 0) 放 情 出 來 或は 態 5 1= 此 於 T 龚 大根 報 今も It 去 培 號 せ 3 3 1-0 3 東 尚 7 本 小便、 語 1= 7 相 郎 邦 糯米 は 巷 經 0 92 濟關 無 5 茄 93) 都 を 3

斯 3 0) 0) 洲 加 3 1= 然り 江 戶 够 ٤ 築 0 2 狀 1

1= 出 づ 8 亦 以 T 時 勢 0) 趨 況 3 所 包 m して 知 3 都 1 L 市 集 中 牋 の原 策 雜 因 收 は農民 に續 20 町 日 家住 居の安樂を美 み及利を漁る 0) 人情

I. 商 利 御 1= E 家 倍 な 其 0) 得、 级 體 カコ 共 -3. 1 紫 1= 安樂 押 諸 1-I 移 隨 は 家 節 候 商 0 0 1-菜 諸 儉 1 付 しか を L 用 相 0) ず候、 農民 追 2 成 候て、 候 々農の 故 貧 富 平常 町 72 水 となく 家 業 ٤ 0) 丈夫に至候ては、 法 は ^ 我 外 自 出 然と衰 8 0 府 利 不 倍 11: 8 2 ~ 得 候 江 者 戶 末 候 商 1= 迄 事 0 は工に不」及、 \$ 出 苔 商 稼 家 き候 商 よほ 10 嵩 家 に付。 E 候 8 薄 美 事 2 1= 5 工は農に 農業 3 田 御 申 座 含 よりは 候 候、 1= 3 なが 素 亭 骨 利 保 6 折 潤 0) 少に 頃 专 農は Ĭ より 戶 7

第

Pu

章

農

業の

军 旭 は 獻 可錄卷の上中 (諸大名參覲交替覺書) に江 一戸の 人口を減ず る法 を説 け b

八

詢す、 獻 la 鳩巢其職に在りて 錄 は宝 加州侯に 渐 助 が慕 仕 府 献養する所渉なからず、 0) 正德 諮 問 に答 元年江戸に出で、 T: る政 4 經濟 物價、 將軍 上の 0) 侍講となる、 意見書十八編を收む、 金銭及社交問題に 時に吉宗勵精治 關する意見は 卷の上 1 3 を回り、 -1: 「飨山 あり、 腰と名 元之 鳩巣は 策 1= 碩 備 學 113 を延きて 0 八新井白 肝 F 石 と名

付 外 仕 洪 1= 6 1= 無之、 候故、 分散 て集り 八王 「漢 T 叉は 尺寸 は 以 科 帝 古 致 來 可,申 し住 水 今に 都 城 1 0 事 多 葛 絕 地 ~ 無之事 諸國 西 居仕 0 不 取 8 考 候 沙 殘 驷 間、 申 申 より集 汰 戶 候 L b 候、 候 塚、 も静 不,中、 1= 或 御 處 群 は 御 是に 15 城下自然と人少に罷成 板橋 二三里 座 申候共、五里七里の外へ b 一候、 住 可」申と奉 勿論 人家 依 居仕 Tri. 7 然る 1-或 奉 1 繁昌 百 候 13 ル存 罷 所 得 人貢 四 存候 成 0) ば、 候 御 ·fi. ことにて 候、 は、 城 里 百 妻子童 下に一 人程 (孰 夫に 寄 可」申候 合組 宛 12 遊民 御 も日 同 はぶき申道 住 僕等不」及」申 座 入込能 居 小 惡 候 普 仕 本 黨 得 第一諸士勝手の 0 候 共 共 其外 樣 在 道 其 候故、 1-理 0 群 間 罷 無 1. 洪 b に紛 臣 御座 1 成 益 外 0 て申上 候 是ほど廣 0) 商 住 n 候、 賣杯 はば、 者 居 宅 為にも宜敷、 洪 申 不レ は江 唯 候 も夫に付 候 残 末 大 今 故 々商 II; 戶 73 Ш 城 野 驷 戶 3 1 中 证 0 隔 1 1) てすぎは 1: K 繁昌、 江戸風俗も 0) Ŧi. 藏 T あ 仕 候 類 3 置 T 3 1= 8 夫に いあ 候 方 ては 日 得 本 R

德川 氏時代に於け る農村及農民保 護手當は、 恰 も普通親族間に於けるが 如き相互救済の 如 きもの

あ 6 今其 例 穗 集卷 を あぐ、 演

續

地

方

落

1 組 帳 面 前 書 0) 耳

者と成 借、 は 飢 よ 寒 h D か 老 樣 水 相 て子 五. 為 聞 1= 吞 身衰 候 不 凌 孫 遊 は 斷 H なく、 民 ば、 可 1 相 以 心 續 掛 F 候 如 幼 難 何 事、 歪 少にて 迄 成 8 やう 3 並 1 0) 常 五 0 H 親 有之者、 人組 K 曲 姓 兄弟 夫 事 0) 合外 R 力 1= な 0) に不 3 1 共 礼 稼 可 3 候者 を承候 及す 被 近 0) 親 É 仰 有之候はば、 親 類 T ~ 付 b 相續仕 有之者 類 は 候 8 不 尚 事 なく。 及 (日本經濟叢書 候 經 申 早 濟 樣 0 或 雁 K 申 .E は後家郷 H-申 付 御 0) 屋 注 發 上、 华 後 進 展 寄 鰥 人數 御 13 0) に成、 組 F 勢 U 知 窮 0) 申 組 H 然ら 0) 又者片 入 餘 相 台、 待 III 1) L 隨 4 申 惡 \$3 輪 候 事 分 3 1= 命 附 化 所 成 出 借 隱 置 し候 地 抱 病 店 脇

収 0 共 動 移 斯 的 動 1 て貨 悠 T h 7 保 利 都 IL 護 3 幣 思 府 まざる とは 想 斯 經 1-0 於 濟 0) 趨く所、 5 如 及 ~ V L ひ 動 26 3 73 は 產 動 況 から 產 0) 負擔者 自然經濟 んや 3 舌 0) 萬 所 より II. 都 有 壓 TI とな 其所 者 濟 抑 は 0) 0) 保 3 尙 如 1= 3730 護 して、 1= 共 至 般 0 進 T 足 取 記 1= 1= 從て斯 利 ,的 重 3 きを 時 あ 73 は 代 3 T 6-かる 營 旣 73 於 世 利 1= 7 間 3 思 述 튀 想 時 1 1 < を、 72 1 於 \$ 1-T 3 一之を拾 商 町人 動 都 工業 產 市 13 集 0) 地 經 T よ 中 とし U 去 濟 1= より b 幕 E T T 府 0 成 T 性 0 之を 12 拘 質 般に 3 束 1= 3 7 應 的 3 商 0 保 C て、 ~ T 護 農民 業地 其 政 進 策 活

第 四章 農業の 發 展

三五

カ

於て、 より よりて、 て經濟 よく 自 例 上の能 己の へば、商工を社 利 益を計 力を遺 し嘘な 6 其富 會階級最 < 18 验 積 揮 弘 す も卑しきものとなし、 72 3 能 h は 3" 5 とも、 叉商 時 0) 業の藩 經 過 1= 伴 外 うて 發 展 · 其現存 及 國 91-0 通 狀 商 態 3 0 下に 鎖國

1= ち 左 1= 强 なきだに 拘 當 家 大となれ 5 時 すい 商 人が 常に 陽 元 h 1= 形象 貧乏に 町 般社 以 人を擯斥して陰に之を尊重するとい 後 1= 曾 苦み 至 に於 b 1: 17 所 る大名は、 調 2 化具 表 你 加 經 Ŀ 濟 0 何 0 地 12 世 位 も皆 0) は 中と 北 財 ナジ 政 73 毕 ふ奇 困 6) 賤 難 1= 怪な して、 0) 奢侈淫靡 救 る現 濟 を商 世 象 人の 0) を呈し、 人に 風 益 单坚 仰! 3 蔑 (. 盛 を蒙ること甚 町 1= h 人 至 1= 0) 行 AL 潜 6 は 勢 まし 大名 力 來 は かっ b 意 て りし 共 外 刨

1ζ 商 工業民 やつとて切 江門 しては ij 倒 周到綿密なる干渉政策を立てあり、 商工は自身最も卑 しきものとなし、

あまいやつとて借り倒さる

(蒙散人 (國民經濟雜誌第廿五卷第四號)

れば、 作 是の 者 の評 無禮 心者めの 7: る如 言 侍が商・ の下に、 人に對するときは 切て棄らる 5 借りた 200 情けなき有 金は返さず、 様に 買つ 10) 1) たもの 1 0 代金は拂はず、罷り造つて御機嫌を損す

政府 II 經濟上質 國主義をとり、 外國に對して內國 を鎖 1 商 業上の發展 を停止したりしなり。

3, て、 長崎の 康 から 和關 市街を離れたる海中 的 人に許 した る通 の小島 商 0 自 由 (出島) II 家康 に移されたり 0 死後制限 せら 礼 寬永十八年 (1641 A. D.) 和蘭の商人は平戸を撤退し

- b. 寶曆 二年 (1752 A. D.) には國内の金非常に乏しきとて金の輸出を禁止せり。
- c. 貞享二年 (1685 A. D.) には輸入品の代價として支拂ふべき銀の量を、 和蘭人との商業に就ては一年僅に二千貫匁に制限

せりの

- d. 斤を限りて渡すこととせり。 正德五年 (1715 A. D.) には毎年入港すべき和蘭船の類を二隻と定め、 其貿易の銀の額は舊の如く但だ其額内へ銅五十萬
- e. 寬政二年 (1790 A. D.) 以來は銀の輸出高を 7000 貫匁、和蘭船の数を一隻に減ぜり。
- f. 支那船の毎年長崎入港を許さるべき敷か貞享二年(1685 A. D) 來七十隻に減ぜり。
- g. IE. 德 五 华 (1715 A. D.) には之か三十雙に減じ商品輸入額は之か毎年銀額 6000 貫匁に制限せり。以上日本經濟史論 P.

218)

其個 遂げ、 必然の結果として「高官重職は」愈々尸位素餐となり「事實上の權力は重要ならざる げつくあ るも、 御 農工商民 人的 侧 御 更に商工民にありては一層其動産の所有者たる特有的能力を發揮し、 各獨立の りたる間に、一方には將軍と大名とは凡ての官職を世襲すること確實の 權 用 利義 人 とも徳川政府の社會上政治上干渉抑壓的政治の下に於て、斯の如き經濟的社會的發展を 御 務の負擔者としての能力を具備する 地歩を占め 侧 御 用取 次上 つくあ の手に移 h L 間 15 り」、上は將軍及大名より下は武士足輕まで、次第に逸樂意 殊 に農民中多くの自由 1= 至れ ること、 で得た 遙 か に多か る東北 隨 で社 3 事實 べきを思は 地 方に、 會 12 上 官職 るに 共勢 ありては、 1= 力 至 5 在る を擡 3 72

に耽

るに

至

n

60

〇日本經濟史論

p.

にして、 1/1 0 御 下にあ 側 威權中外 用 れども 人 は将軍に な傾け、 承應中 老中は特其 の牧野、元祿寶永中の柳澤、明 道 隷し拾遺 |頭使に甘んじたり。〇日本法制史 補 闕 を務 となす、 此職 和 tfz 0) は其任ずる人によりて 田澤等に Ţ ありては、 老。中。 其格式 の待遇 を異にし、 を受け、 通 特に柳澤吉保は大老格 常は諸

大名旗平貴賓 侧 御 用 等に IZ シに 應 は老 接するな以 ιþi 0 配下なれども、 ~ 極 めって 重要の職にして、 新軍に 侍し、 政 治上 其人才あり且將軍 一の諮問 に應じ。 0) 將軍と老中 能を受くるものは、 には若年 往々にして老中等 告 0) 取次 ななし、 互に諸

美服 志 江 人 1= 多 戶 郷を見下し、 8 公に差出 近 を着 < は 民 耕 耕 諸 0 作 來 Ď. 本 人 或 を H L 未 少く、 業す せ 疎 姓 0 七 遊典 月 掃 ば、 370 共農業の本意を捨て、奢に長じ、少も有 光格天皇、 たれ 且見樣 4 溜 其當 と言 を事 土 7 心 地 得、 洗 傳 おの 見真 座 とし、 家治十 は故 n ~ 多く 路 づ 似 代 カコ 1 鄉 江 江 E (将軍) 各江 ら粒 3 戶 100 は 月 表 カコ 表 U 出 次第 米不 6 戶 度 難 へ一度出 9 ~ < 心 足に成 出 安危 に人 持 L 泣 1-0) 增 12 カコ 候得 相 悲第 申候 领 カジ なし 成、 5 点ば繁花 昌 女子 \_\_\_ 18 8 大切之儀 添 自 3 餘 江 400 候 由 戶 杯 0) ~ 樣 0 13 心 ものは耕作 自 風俗 を修 見 在 次 親 に江 本 第 ~ 心 候得 存 1 15 和 を見ては 候 T 戸へ出 江 共 戶 3 彌 を召仕の男女に任 (植 死 悪道 0) 本すた 居仕 绚 田 風 崎 含を 俗 江 へ落入、亦 九八 候 1= 戶 を見せ 引 咏 n 染 郎 にな 末 孙 3 上 1= 候 書) 度、 は b 小 专 後 せ、自分は 候 百 0) (天明 得者、 多人 江 姓 己が 戶 の中 喰 成 ~

را るもの固より宜なるべし、 農民旣に然り、 武士の知る所のものは唯戰爭の術あるの

を得 受く ずい かっ 苦 n b しまざ 其 ず る īffi は最 扶 持 て 是に 彼 3 早平和の持續する時 等 米 15 方 かっ 於 0 0 1= 增 3 73 T は ず 武 す 加 武士道 を計ることを得ず、 土 所 此 3 は都人士 T 0 は勞働を賤しむることを教 は 外 1= 大 に放 1= 名 出 用なし、 づ 72 る能 ると武 ひて自己の收入以上の支出をなすに 他方に於ては都人の安逸的生活 は ざり 其生活上 上 72 しの 3 とを問 受くる み、 2 はず武 其結果、 然れ 所 0 人の ば B 武 武 0 階級 士の 士 は は 唯 階級は 至るもの、 經 0) をみて美望 定 濟 全部を通 額 上 0) 一般 0) 扶 手 持 じ品 比 0) 段 1= 米 々皆然 巨 念を起 あ より 額 3 0 0) T 負 3 3 過 1= 共 債 3 38 1= 至

來すに至れる、畢竟已むを得ざる事なりしなり。

武 士が大半治平 的 武 術 0) かに努 むるか指 摘し たる太宰春臺 の論之を證す、 H

錄 H 第 0 用 騎 七卷武備 馬 り養 篇 视 是 の美を努むるのみなり、 れ北武 0 法 士の柔弱に流れ奢侈優雅のみ事とするな語りた ₽, 治平の H 陣に臨 若騎戰ななさんとならば、 む 時と、 ニっつ の道あり 今日 て不り同。 るしも の養法騎法にては、 0 なり。 今の世には馬に騎るも馬を養かも、 馬も人も用に立まじき也」(經 皆治平 0

結 0 明 21 か せる以外、 12 脫 如何に貨幣經濟 知 却せしめ 利 3 なる貨幣經濟の渦中に投ぜられ貴穀騰錢の實を忘れ、 悉皆之を賣却して貨幣 家 11 1 御買上 П を送うて困 彼等は當 の武士階級に浸 等を修 一窮に趨き、 瞎 0) 止 武家生 と交換するを以て、 せしめ、 澗 せし 活を以て凡て旅宿の境涯に在るものとなし、 **遂に其節操を賣るの止むなきに至る所以を説き、** 8 武家は之を田舎に土著せしむることとすべく、 it, 徂 独 武 春臺の 家の資産は皆商 其著 途に貨幣を奪び、 (經濟 人に吸 錄 經濟錄拾 吸收せら 米穀を賤 面 れ 造 かも旅宿 之れ 徒らに む Mi 政談、 0) 此事は經濟 風 カギ 救濟 を生じ、 高 の境涯な脱却する能 太平策参照)に於て、 人の 法としては旅宿 私腹を £ 年 政 資米 治 肥潤 Ŀ は食料 風数上より t の境涯 を控 30 %

ざるべからず、 治 出でしむ 武 の弊害、 士 階 一級の斯かる社會上當然なる要求の的となりたるは農工商なりしなり、重税の賦課、代官政 新田 是れ其止まざる經濟上の要求は武士をして甘んじて身を亡ぼすにあらざるより 開 發の弊皆此に生れたり、既に田含より搾り上ること能はざれば、 之を商人 仰が は 垃圾

15

n

と可,申含,侯、尤前交之趣百姓町人も其旨相心得、若心得違金子調達之儀申懸候はば無遠慮可致出訴侯 より 權威を以て用金等申 心得遠之筋有之候ては、如何に候、 々、支配所之百姓町人より金銀等借用有い之間敷儀は、勿論之儀に候得共、 一付候儀、 是又決 して有之間敷事に候、 彌右體之借用金は不い申い掛樣に、精々家來等に申含置べく候、 猶又忘却無」之樣家來は勿論、 組支配有之面々 萬一家來共當分の手 其外御役相勤候面 は組 都 支配迄 合の みに も得 17

天明六年二月二十二日の布

り是より起ると、以て當時の農村の情態を察すべし、殊に村民の h 買分割の嚴禁あるに拘らず、 ことも普通 ては其 旣 1= 述 個 べたるが 人的 となれり、徂徠其政談に曰く「譲りなどと名を附け」 權利義務の負擔者としての能力を具備するに至れ 如く農業の 發達と富財の増 之を事實に発がること一般となり、而して土地の富豪に兼併 殖と同時に、 農民の個人性の發展之に伴ひ、 或は借金の手形 多く るを見 の自 るべ 由 を得 た を拵へ、 る東北 地 種 土 せらるる 方 R 地 にあ の傷 の賣

此

點に就ては玆に故政友會首領男倒松田正久氏の關東北及西南の黨員な評したる言を舉げて参考に供す。

借

金

11 成さしむべく相共に警しむるものありと、 なりとい 獨立自由後者は相互園結の反影に外ならず、 關東北人は黨員より縣知事など出づるときは、 ふべく、 而して維新來 五 一十年間も西南人は治者的官僚の地位にあり、 思ふに此點の對照は蓋し關東北西南兩地方人の性格の相違を語るものにして、 而して此の二の相異せる性質は既に述べ 郷薫相排してつとめて名をなさしめざらんとす、之に反して西南人は其名を 關東北人は野にありて被治者たる地位を占めた たる村落成立條件の相異に淵源する所

侈淫 永久 削 極 0 輕 叉一 L に達し、 るよりも由來する を寫 靡 護 的 方は を蒙 1= 尚 0 さざざる 一足らざれば米札又は銀札を發行する等、 風 财 既に陳 或は 益 政 3: な盛 0 ること甚 基 取個を上げて ~ を知るべ べたるが カコ 礎 h を强固 1= 6 しかり 行 ざることとなり、 は 如く、當時商人が一般社會に於ける表面 になすに足らず、一朝事 n しに拘 收入 來 かりて、 0 增 はらず、 加を計 さなきだに常 遂に借 5 元祿以後に至つて、 金叉借金を積みて、 或は 種 なの に貧乏に苦しみた あ る毎に領内の産物を引當に 臣 手 下 段を試 0 知 行 所謂貨幣經濟の世の中となり、 切米 みた 諸大名の中八 上の地位 るも、 を半減若くは三分の る大名は何 甚だ卑賤 斯 0 九分通 京大 n 如 も皆財 3 綱縫 阪 にして、 りまでは、 0) 政 町 策 位 困 A 13 世 到底 に滅 難 より

奢

0

人

人の 72 皆 n 町 潜勢力は意外に强大となりた ば 人に 大名 依 賴 せざ 始 8 武家方は 12 ば、 幕府 陽 印 へ對する公務すら、滿足に勤 人を擯斥して陰に ること は 旣 1 述 ~ 72 之を尊重する、 90 むること能はざるが とい ふ奇怪 なる現象を呈し、 如き有様 に立ち至り 町

は百 姓 より町人は下座なりとい ~ ども 5 1 0 頃よりか天下金銀づか ひとなりて、天下の金

第四章

農業の發展

な

b

姓 銀 0) 财 1 產 1= 2 à) な 町 る 1= 人の 似 た 方に主どれ b. 云 120 る事にて、 一西 JII 求 林 貴人の前 齋 町 人 にも召出さるる事 愛 卷 もあ 22 ば、 何 時となく其

般 と云 1= 田 ^ 2 人 を K 見 K 3 n 輕 ば 蔑 享 保 L 0 0) 頃 1 勢 (1796)止 むことを得 Ŭ. 七代 ず E 共 家 、勢力 総)に 0) 下 於 1= T 屈 は 從 EE. す 1= 3 抓 0) < 端 0) 將 如 な き氣 開 250 風 を 0 生 1 あ b -1: た 3 流

之 乎 は 如 仓 1-談判 あ n to 增 るとも、 5 カラ Ti 3 長 來 3 浦 TZ 封 今 一一一 か IC 3 1|1 生 8 建 何 包 家 込み、 遂に カラ 君 町 的 到 ~ n THE き狀 如 人 平 底 0 0) 人 嘗 0 し 思 蚁 町 堂 は 態を呈 元日 勢 將 想 を 人 12 財 (國民經濟雜誌第二十五卷 力 をし 間 1 12 たこ 政 1 は徳川 向 又 3 は 0) て、 何十萬 ず 0 する 大名 困 大 T 難 坂 氏 資 皆 頭 1= 0) 愈 家老 0) 至 0 本 0 石 同 3 豪商 季 上马 りし とい 盆 主 樣 世 義 Ti 3 0 に近 ざり 歷 かっ 3. 湛 0 役など大阪 大大名 たび怒 質 ば、 L 史 第四號、 づ を 260 现 < 15 3H は 町 1= に及 n 訓 b 部 至 1 0 德川時 ば 財 和 T 0 0 0) 3 天 U 0 當 實 政 町 1= せ F 代に於ける商工階級 1 無謀 然 權 を 人 隨 實際 か 0 は めざること能 0) て、それ 諸 無計 41. Ŀ. H 侯皆 意外 町 座 な な 途うて 人の 算 1-6 と反 引き、 慄 (= な 强 3 .T. ^ المالم 75 上 大 增 1= 舊 13 75 例 6 ると。 1= 委 训 3" 式 長 Ü 1-なり るを 亚 L なる て、 29 ][1] 町 人 1= 是 部 72 证 0) 3 手. 人 勢力 整 0) 明 經 家武 をつ n 3 必 は 43 濟 理 势 きて 叨 3 を 力 上 人 を も誇 3 失墜 自 依 は ÉI は 然の な 0) 輔 主 次 如 張 第 3 73 家 何 寸 事 0 發 1-3 0) 12 實 純 達 威 借 カジ 12

品

Ti

固守することの 之と同じ 平 結 果 時に一方には封地不可分、長子相續 は、 確く命ぜらるる限りは、 斯くして武士 の品性の堕落を伴ひ、 個 人の能力を 0 原 則 彼等は主君と同 0 十分に 勵 行 せらるる限り。 發揮することを得ず、 じく徒らに奢侈逸樂を競 則ち 世襲 久しきに の制度と身分を Til. 2 n る 至

n 30

泰

0

封 建 國 家 (i) 領 士 的基礎は徳川政府 の起ると共に失はれ、今僅に殘存する個人的獻身服從は 公武士戰

庫 に立て忠勤を擢んず るを得 べき時 代 なきとにて、 封建 心的結合 の廢 弛 來 \$7. 3 なりの

來を作 英、 然れ 渡邊華 らざるを得ざり ども他方 山 には封 報三樹 地不可分、 三郎 しを以て、 の如き)は安逸怠惰なる武家武人とは自ら趣を異にす 偷 長子相續勵行の結果、 荷くも野心あ 安なり、 は進 るもの 収 活 の趨きた 動 長子以 的 なりの る美 4 0 子 術 家、 は (嫡子以 學 者 岩 外 るも < 13 0) 者 浪 0) あ K 自ら h 高 72 其將 るは 野 長

想像 する 1= 難か らず、 一は苟且

かっ 3 今や旣 ざるに至 に町人は武士の上に立ち、 b 殊に大阪江戸に於ては、 大名始 眞に生存 8 武 士 13 の能 共 財 力あ 政上及生活上の救助を、町人に仰 る市民 可 人又有產社 曾 Bourgeoisie) がざるべ

號 出せ

を意味するに至れり、 Bourgeoisie ハブル ジワ 蓋し都市は城堡を中心として生じたればなり、 =" .] は其前綴の Bourg は城堡の意にして、後に國王若くは領主より自治自 此 Bourgの語原を操るに、 獨逸語の 衞 の権 Bergen(保護する

第四章

農業の發展

Hamburg, Würtemberg 獨逸語にては山のことを Borg といふ、獨逸の都市には Burg 若くは Rerg の如し。 を語尾に付せるもの多し、

分れ從て資本家階級のことを Bourgeoisie といふ、勞働者階級のことを Proletariat といふ。 て、從て之を 要するに、プルジワジーとは市民階級若くは町人階級の意にして、元來は封建貴族及農奴階級の中間に置かれ Middle Class(中等階級)ともいふ、然るに今日にては此同じ都市の住民が資本家階級と勞働者階級との二つに

産といつては大金持と貧乏人の中間といふ意義となりて、三井三菱などは 現に前農商務大臣仲小路廉氏の訓示中に「富豪にあらず綱民にあらざる中産階級」の語あり、嗤ふべきなり。 家階級といふなよしとす、之に近來中産階級の名を付するものあり、 我邦にて此 Bourgeoisie を譯して或は商工階級、紳士閥、有產階級といふは適當にあらず、商工資本家階級とか或は單に資本 蓋し Middle Class Bourgeoisis にあらざることになりて不都合なり (中等階級) に因むものならんか、中

ては商工勞働者階級或は單に勞働者階級と譯すべし。 は無資産のため財物を以て國家に奉仕すること出來す、小供を以て奉仕したるを以て、斯く名つけたり、Proletariat は其前綴 Proles は小供或は子孫を意義す、昔時羅馬にプロレタリウスといふ最下等の市民階級 ありて、 は今日に 此階級

士乃至貴族に對する辭にして、商工階級を聯想せしむるも資本勞働兩階級の區別を示さざるなり。 之を平民階級と譯するは、蓋し Bourgeoisie の紳士閥に對するものなるべけれども、 適當にあらず、平民の語は 士族或は武

しむ。(國家社會主義第一卷第二號 因に Bourgeoisie のことを第三階級、Proletariat のことを第四階級といひ、 第一階級を僧侶、第二階級を貴族として相對せ

p. 36)

て、從て一定の經濟組織は社會生產力の發展に應じて、絕えず變化し行く運命にあ 物史觀によれば、凡そ如何なる社會に於ても其經濟組織は社會の生產力に適應する るものなり、一

般經濟狀態が各地方に於ける自給自足の農業經濟なりし徳川幕府當初の時代にありては、其經濟狀

老

美

術

家

2

相

結

h

で徳川

時

代に於け

3

個

人覺醒

の急先鋒

となる

30

bo

0

起

n

る

所以なり

密貿 力 產 難きを示 I 争 勢力の 建 最 適 易 に適合せ 的 應し も適 (加 所 せ 增 有 6 進 た 應する 賀 器 の豪商 は る る社 係 政治 經 3 生 から 濟組 曾 n 產 已に ば 木屋 的 的 此 織 手段及交通 及 權力をも 73 疑屋密に 舟を出して 政治 發 0) b 展 町 A L せ 的 支配 な 制 3 祉 生產 手段を有せ 會 1) 度 し得 0 0 然 8 力に劉 起り 之に 3 3 72 0 1= る封 外人と洋中に 情 中 代 るは、 し、最早適應 勢 世 るを豫報す 建的 15 以 後、 封 進 社 建的 2 會、 今や農業 し得ざるを示し、同 共 るものにして、 元七 貿易す) 即ち 會 餘 卽ち農業及工業に 力 と併 封 0 建的 0 發 行 生す 立して家内 所 は 有關係 る所、 叉軈て るる 時 に自 à 闘する 拔 今日 工業 が最も社會の b 7 荷 曲 鎖 商 起 の資 競爭 5 賣 封 本 建 0 私 稱 從 的 維 的 て商 生 有 組 持 制 產 T 度 财 織

斯 0 如 くし て起 n る有 產 階 般 は 共 活 動 的 及 物 質 的 性 質 0 命 事. 3 所、 その なすあ 5 'n とす 3 浪 人學

1-徳川 丽 L 7 迁 0) 方 抑 浪 歷 人 封 志士 鎖 と衝突 一學者 美 せ 術 3 家醫 3 能 師 13 は國 3 3 學 1= 至 0) 復 n 5 興 で唱 此 德 ~ JII 西洋 中 世 後 思 國 想の浸漸には 學 0) 復 興 1 於て 反對 なが は 加 5, 茂眞 相俱

木 居宣長、 45 田 篤 胤 0 名を忘る ~ カコ 3 ず、 特 1-本 居 官 長 12 本 邦 沂 世 史學 Ŀ T 要 たり

行 Ŧ. 朝時 かららる 代に於ける大なる莊園制度發達して 所に あらずして、 唯皇室の御名に於て將軍によりて 幾多の 獨立 4 る臣 僚國家 (賴朝より尊氏に至るまで) Vasallenstaat 成 V. せる以 行使せられたるに過ぎず、 來、 朝 延 0 支配 槌 皇室 質力

三六九

る臣僚國家の之な倒すこと、一投足の勞に過ぎざるべかりしに似て、而かも加之皇室を廢して兩權併立の狀態に終り 封建國家の存績せる間、常に企圖せられたる所なるや、 疑を容れず。

今斯の如 き企闘蔵せられて、 而かも之か貫徹する能はざりし事實は、 やがて皇室が尚重要なる地位を占め給へること を證

味を有せることを知るに足るべし。

ふは、 天皇は皇祖 當 然合理の事と認めらるゝな思へば、皇室が外に對して單に一の虚飾に過ぎざるに似たりし地位は、 天神の直接なる後裔として、依然として一般國民の瞻仰し奉る所、 而して天皇が國 土人民に對し支配 何政治上多少の意 権を行び給

0 やは愈~重要なる問題となる所以にして、前者の例は之を徳川家康の公武御法度に於て見るを得べく、後者の場合は之を尊氏 10 此 於て相 北朝擁立に見るべきものなり。(日本經濟史論 pp. 183, 184) の威嚴を擁して以て自家の支配権に與ふるに想像的なる最高權力の批准を以てすることを缺く可からざりしなり。 是を以て、事實上政権を掌握せる者は、 くも人心を収攬して統治の權能 反日せる幾多の 臣僚國家の權力に均衡を來すの勢、益ら大なるに從ひ、 か行使するものは、 他の權力者が皇室を擁するに至らんことを防ぐに務めたるを見るなり、 即ち必ずや皇室の威嚴を利用するの謀に出でざるべからす、 實力なき皇室の威嚴の何人の擁する所 叉封建時 彼は先づ

代

的 する境遇に立至りたるに乗じて、貨幣經濟の支配者たる町人と、活氣と有為力を有する學者、 蓋し図 浪人と、私か 學の復興は、皇室の御名に於て支配權を行ふものの、克く其任に堪ゆべき實 に朝廷側 の權力を回復せんとする野心公卿と三角同盟を聯結せるものなり。 力を失は 武弁

ならず、却て益ゝ国厄を大ならしめ、民衆の經濟生活を攪亂せしめ、民心を失望せしめたるもの甚だ

大名の財政紊亂は鑄貨を改造して其品位を粗悪ならしめ、啻に之を救ふを得ざるの

子人

時幕府

並

農業的 大なり、 弘 從 放勞 耕作する 化二年 T 力周 般 特 A 此 物 約 の已むを得 殊 口 (1845 的 O) 物價革命の壓 價 的農法行は 增 金 0 一融の施設は固より之れなく、農業技 加 騰貴を招ぎ、 は農業に依頼する必要を益 D.) ざるに至るも、 るるを致したり、 以來凶 迫 に加ふるに、 或は天候と相俟ち〔殊に天保四年(1833 A. D.) 作連續せり」、或は單獨 耕作 他の經濟上の變遷壓迫が貨幣的方面以外に於て、亦之に伴 其結果として收穫一般に少なく、 法の集約は只管勞働に關して ろ大ならしむ、 術の進歩之に相應ずる能 に或は當局の秕政と相俟ちて、所謂米一揆及 illi カコ も農村 増進するの 荒廢及鎖 自ら はず、益~劣等 以來 米 國の 孙 價 IXI 0) 結果として、 所 作 騰 謂 屢 貴 省 0) を 3 士 致 本 起 b. 的 地 粗

百姓一揆を起せり。

なり 或 几 今米一 國 (光格天皇 2448 方 揆を見るに享保十七年七月(二三九五 面に起り、その最 年 1788 も熾烈にして、各地 A. D. 十代目德川家治 方に 年中御門 T:L 1) の末)。尚 史上 天皇七代目德川家繼 1= 著聞する 天明 三年 は 0 打 天明七年五 毁 1733. A. D.) (光格天 月の 四 米 國中 馬至 動

1784 A. D.) 天明八年の打毀、此二者は京大阪に起れ る小規模 0 3 0 なり。

にかけてはそれが頻々となったやうである、 「江戸時代を通じて國民が自然の不可抗力に打ち負けて、 而して更に淺間山機島の噴火や各地方の凶作は、 きづ江戸にして見ても度る大火があり大風 何れも江戸市民の生活を脅かさずには居なか 悲しい叫を赞したことは少くないが、 あり、 洪 水があり、悪疫が流行したの 彼 0 寶 0 唇前後から天保前後

7 の中でも天明の 米價暴騰は人のよく知る所であるが、 これはこの天明七年に突如として起つたことではない、 この以前

作が續いたので、米の値段が暴騰し、窮民は益~窮地に陷り、爲めに死ぬ者も多かつたが、此の七年の春から又々高 五月中頃の相場を見ると、 百俵二百十二兩であつて、豐年の百俵小判十七八兩相場に比べると十三四倍であ

打鳴らして、晝夜の別なく。 なったさうであ 置きれてゐたのを見ると、當局者も餘程爾喰つたに違びない、けれども二十五日には市中の店も開かれる樣になり、 を組んで、附近の雜穀調を襲撃した、これが日火を切つたので、府内四里四方の中、彼所此所に三百五百と集合し、 爲政者も之を見て驚いたが、教恤の手段を誤つたので、却て諸民の困窮を甚しくし、終に同月二十日の朝赤坂の窮民が徒 即ち四日市に小屋を設けて、一人に付玄米二合五句、豆二合二句、銀若干づつを七歳以上に奥へることに 亂暴を働いたのである、これを當時の言葉でうちこはしと稱してゐる、この情態が三日の間も故 鉦太鼓を

「異聞雑考」、天保四年から同七年までの事を記述したもの)といふのに記されてゐる。 天明の打接しは餘り有名であるが、ズツト下つて天保四年にも、米價暴騰のために興味深き事實がある、それは曲亭馬琴の

高輪をはじめ、 で、その米庫は町奉行から封印され、主人は吟味中手鎖で町役人に預けられることになつた、 升一合五句に賣り渡し候. | 5天保四年の秋、米價がだん | 一高くなつて、下層民の困窮は實に甚しかつたが、その頃芝の三田に松屋来といふ この松屋は當時乞食松屋の稱がある程、吝嗇であつたが、この家に米が六千苞園はれてゐることが露見したの 本所深川あたりの町々の、木戸や橋の欄干などへ、張紙をして「此の節米穀高値に付施しのため百文に 望之者は十日朝より三日の間可被參候芝三田松屋菜」と記したものがあつた。 所が九月二十八九日 付白米 芝

この悪蔵は誰がやつたか解らめが、兎に角その日になると、群衆が松屋へ押しかけて來て、米を賣れと强請するので、手の 一人に付錢二百文づつを與へて辛うじて歸つて貰つたのである。

ぬとは不属であると、数百人で押しかける、其所へ遠方からやつて來た者も加はつて、その數幾千といふ程になり、終には飢 松屋では之で一と安心してゐると、今度は近所の貧民が承知しない、遠方の緣も無い者に金を與へて、 我々近傍

暴を働くに

至ったのである。

三升づつ、籾蔵町會所で施與することにし、九月と十一月に之を實行してゐる。 は何とかして江戸中の窮民を救はうとし、裏借屋の者男十五歳以上五十歳で一人別に自米五升、女小兒、六十歳以上の老人、 この翌日、今後かゝる心得遊ひをす可らずといふ觸書が出てゐるが、恐らくこれは事實であらうと思ふ、この時にも公儀で

十八町の裏借屋の者へ、一人別に金二朱づつといふのである、その外店賃を負減したり、米金を惠む者も少くなかつたので、 公儀ではその事質を調査して、それとく褒美を與へてゐる、これは單に江戸のみならず大阪でもやつてゐる。 これと同時に江戸の富裕なる町人が、その居所の裏借屋の者へ、それらく施しなしてゐる、その中第 一が鹿島清兵衞の近邊

合五勺の相場で平気で賣つて、暴利を貪る者があつた、勘定泰行もこの不正を働く好商共を取締らうとして、いろ~~調べて に、古米の安い品を二三斗も買取り、それを百文に付一升餘に賣り渡し、軈て「御拂米賣切申候」と張紙を出し、 命じてゐるのに、當時の市中の小賣相場で、白米百文につき五合五勺であつたのなよい事とし、この下げ渡された米を賣らず みたが、 然るにこゝに惡むべきは不正を働く好商の輩である、即ち同年十月窮民救恤のため、勘定奉行から米十四萬俵を、江戸中の へ百俵につき代金四十二兩で下げ渡し、それを精米として一升幾句百文で、一人につき三升以内に限り賣るべきことを 結局判明しないので、彼等は巧みに法網を潜つて了つたのである。 よい米は五

右の事質はこの馬琴の「異聞雜考」以外の書物にも記されてゐるから、本當のことであらうと思ふ。 江戸繁榮の裏面中米質暴騰の騒動、龍居枯山早稻田文學第百六十四號 pp. 71-74.

際探りたる為政者の處置は、大勢上時代錯誤たるな死れざるは云ふを俟たざるなり。 出でざるが如かりしは何たる事であらう、弦に此長き按萃を敢てしたる所以なり、又斯かる民心不安の際に於ける我が民衆心 理を示し、之と同時 以上は天明天保年中の米騒動に係る記事なるが、大正年間米價暴騰及七年の米騒動に對する當局の處置も其根本觀念亦茲に に一朝固定したる風俗習慣の容易に抜くべからざるを知らんとす、然れども大正年間米質騰貴及米騒動の

天保には 凡そ二回あり、一は天保四年の播州一揆なり(仁孝天皇 2494 年 1834 A. D. 德川家慶

十二代 目 一は天保七年九月二十四 日大阪暴動なり (仁孝天皇 2497 年 1887 A. D. 德川家

代目)。

2526慶 應 年 元 1866 年 正 月兵庫  $\bigcup$ 伊伊 德川 丹 各 慶喜 地 より 干 五 大 代 阪 目 1 及び。 其他附 近諸 方 に起りた る慶應の 打毀あ 1) 孝 明 天 皇

家繼七 七十餘 人の 姓 就 72 なく公明 5 き承應二年 共 揆 暴 米 寬永 E 騷 15 動 年 は、 間 似 JE. 動 D. + 大 絕 1-72 徳川 德川家光三代 3 四 なりしも、 の佐倉騒動 えて農民 あらざ も、 年 時代に於ける純然たる百姓一揆なりとす(中御門 可则 寧の る徳川 0) JE. 驅 叛 其他の要素 天皇 園と稱る 時 動 目 後光明天皇 代に於け 73 2304 年 は純 かっ b す 然た 3 L (百姓一揆の)則ち密議訴願、範圍狭窄、 カジ を適當とす、 3 1644 A. D. 2313 0 る政 百 享保十二年 姓 治 年 1653 揆は、 犯 1= 慶安三年の由 して、 德川家光三代目 十二月作 全國 A. D. 百姓 谷 进 德川家 州中山。 方に腰ょ行 一揆とは 井。 天皇 )の天草騒動 雪事件 光三代目) 領。 八 全く 2393 はれ 世 性質 朴 (後 脅迫 华 12 11-は或 數 を異 光明 は飢暴狼藉 75 3 ケ を精神的 天 3 村 1= 0) 1 なり、 せ 皇 點 0) 農民 b 1= の行動 於 に具 德川 7 八 介 1 年 T 後 百

去 享保 る六年後なり、 十八年 中 之は江戸町奉行の威信の衰へたるに乗じ、市中の窮民其欝憤を洩らしたるに 御 門天皇 2394 年 1734 A. J. 徳川家繼七代目)に江 戶 米騷 動 あり、 津山 過ぎ 揆を

目

ずして、尋常の百姓一揆とは少しく其性質を異にす。

b 村 0 共 之は 後 百 Ti. 姓 八萬 年を過ぎ元 百 姓 四 過 千 T **六**百 0) 元文三年 負擔を訴 餘 人結 (櫻 へて 来 して、 田丁 天皇 聴か れざるより、 例 2399 の竹槍薦 年 1739 旗 奥州岩 で平の城下へ押寄せ P J 城 徳川 45 0 吉宗八代目)に與州淺川の騷動 城 主 內 12 藤 るも 備 後 守 0) 73 0) 七 h 萬 石 領 內 各 郡 あ

徳川家 郡 野 參凱 引上 b L 二十七 二六 郡 8 13 二十四ヶ村、村 げ 共 費 h 原 重 寶 用 3 肝季 ケ村 九代 過 因 補 は 匹 助 分 72 、水間郡二十九ヶ村)百 年 外留 0 3 として 0) 御 1= 人<sup>O</sup> 米領 11: 用 か 山 八留米騷動 规 6 領 金 F 主有馬 模 申付け、 內 郡二十五 13 U) H 男女 ..... 姓 層 73 中務大輔 9 廣 非道 同 一人に付き、八歳 ケ村 大に 負 之は が擔に地 姓 0) 三井郡 不身持 の總數 して参加 披 元文三年より十六年 ひむだ へずとし、 + 0 二十三ヶ 少なか 郡 E 數萬 1-村 より八十 八 人に 財 村 35 らず 屢次愁訴したれども一 政 して、 三原 郡二百 颇 歲 3 目 を限 中 困 郡二十一ケ なり 段 難 1= 七ヶ村 1= 12 3 h 集 L 毎 1 桃 て、 b 别 H 是 (伊久嘉郡二十八ヶ 錢 tz 錢 村、下妻郡三十ヶ村、 天皇 E る總數三十萬 四 入 切聞 額 文宛 0 頭 10 115 銀 達け 税 70 札 4IE 年 とし 濫 制 なきよ 人 限 1= 1: 村、 E 年 上 b 上妻 責 b 江 納 竹 戶 0 12 せ 逐

彈 人 哑 留留 0) 那 米 10 馬至 大 動 より十 原某支配所の農民等大原の苛政に反抗 JL 年 78 經 T 安 永 年 後 桃 墓 天皇 して立ちた 2431 ることあ 年 b 72 60 徳川家治十代目) 飛

1=

暴

力に

訴

^

12

3

も

0)

73

h

納〇 如? 安 永 のことに 六年 (後 仆 き騒 桃 3 天皇 動 をなした 2438 年 h 1778 此二者 > (安永二年及六年) は百姓一揆といふも大騒動に至らず IJ. 徳川家治 十代目) 信濃高 井 郡 及 水 内 郡 U) 百姓、 年<sup>o</sup>

7

事

濟

2

źz

j

好機 寸 T らず、②米價の騰貴を理由とするが るに 狼 それ 曾 藉を働らき、 1 當局 より二十四年 利 崩 0) 徳川家治十代目)は尋常の百姓一揆とは異例にして、印發頭 秕政 米商 多勢を藉 1-對する を經て享和 富豪の りて谷 百 姓 家を打毀はし、 0) 元年羽州山形領の百姓一揆は大騒動 其 不 如くなるも明白ならず、(3) 平 4 爆 生の鬱憤を洩らしたるに外 發 1-して、 到る 所 の代官 天 領 私 所吏員 领 0 御 其 料 ならざ 境 0 2 屋敷 遇 私領 なりき、之(光格天皇 龙 るが とを問 人何 同 1 うす 押 處 如 込亂暴をなした はず 0) る農民、 何 人な 何 處 るや 相 ~ 为 呼 2462 5 應 押 審 掛 カコ 察 73 け 年

りて、 姓 五. 授 に詳 無 あり 智 年 享 カコ (仁孝天皇 農民 なるが、 和 元 洪 年 を指 0 此百姓 山 2181 年 1821 A. D. 揮 形 し居 一揆より後 一揆に就ては特に記すべきことは、其中には浪人二百人許 13 3 由 るること二十二年目にして、 0) 徳川家慶十二代目)、顛末は平戶侯 紀州 領伊 都 の甲子夜話 那 賀名 草三郡 り加 第 13 0) り居 河十 大百

家慶十二代目)、事の起りは老中水野越前守の執政中、 十三年 0) 江 州 揆 13 紀 州 狡 t b -八 年 目 0 ことなり 安永の事業を紹ざ、 (仁孝 天皇 2503 諸國 の田島を支量せしむ 年 1843 德川

農民蜂起して、 る計畫を立て、既に北陸道を終りて近江に入り、 逃れ歸、 幕 b 東市 丈量は遂に之れがため其目的を達すること能 野某の宿所三上村 に押し寄せて 將に甲賀郡に着手せんとするとき、 狼藉を極 め 72 はずして中 n ば、 市野は其徒數十人と共に 止 に歸した 同郡 一萬餘の

天保義民傳 河 邮吉 三氏著) に詳か なり。

身

担

脫

T

其: 後德川 氏の 末年 1= 及び、 一般に政綱の弛むに隨て、各藩各地方に大小百姓一揆の演出 せられた

ること屢次 なりの

徳川家茂十四代目、慶喜十五代目)の頃に至りては一揆の性質次第に複雜となり、 を 7 安政 已 加 味 から して純乎 (孝明天皇 野 心を遂ぐる た 2520 3 百姓騒動にあらず、徳川政府に慊らざる者が諸方に出沒して農民 0 年 1860 具に供せんとし、 A. D. 德川家定十三代目)、慶應 若くは又是に由て一時の鬱憤を晴さんとする (孝明天皇 2528 年 1868 往 々政治上の目的 を煽 艺 動 0 勘 なか 1).

らざりし (以上、經濟論叢第七卷第四號、「米一揆」 法學士本庄榮次郎「百姓一揆」

法學博士灌

本誠

斯 の如くして十九世紀の初め數十年間に於て、徳川氏の國家組織は內部 より綱紀弛廢し、 颠覆の

1851 凡て の準 A. D. 備 殆んど全く成り、今や瀕 德川家定十三代目) 黒船の入港(米國水師提督ペルリの浦賀入港 死の國家、一撃にて足りたるに、 嘉永六年 (孝明 )は外部 天皇 より此 2514 年

三七七

2528

年

1868

1. D.

德川慶喜十五代目)

德川

氏途

1:

倒

る

將軍

上表して政権を奉還し、

天皇

一親政

し、倉王攘夷」となりて全座に反響し、 與へたり、之より諸外國との條約締結は、 經濟 京都朝廷と密接の關係を有せる浪人の間に大 11: 活 上 0) 部 壓迫と相 結 h で 遂に 慶 返應三年 物論 (孝 明 18 惹起 天皇

三七八

の令公布せられたり、是礼明治維新なり。

安政元年三月三日提督 1 13 1 派 約を強行せしむ(孝明天皇 2502 护 1813 A. D. 德川家定十三代目)

同年英國之に做ひ

翌年露國亦之を締結す

安政五年六月十九日 一孝明天皇 2507 4: 1847. A. D. 徳川家定十三代日)米国薪通商條約を結ぶ、米國總領事 Harris

同年和、

、

英、

佛亦條約を結ぶ

普魯西は文久元年

伊太利は慶應二年

換太利匈牙利は明治二年

此等の條約 は明治二十七年英國と改正條約を締結し、次第に他の諮園に及ぼし、明治三十二年以來實施に至るまで行ばれた

あものなり

るが

如き、

是れなり。

此等十五 を外國貿 年間 易の の假條約は歐洲人に從來よりも多くの權利を讓歩したるものにして、 72 めに 開き、治外法權を許可し、外國人居留地を開設するが如き、 公使を交換す 新た に幾多の

-内 壓 日 部 九 迫 本 日 1= 掛 を 0) を締 開 脏 日 本 港 沙 は 結 1= 3 斯の 养道. 奥 せ 濟 3 il. 如くなる 所 3 E 以となれ 所となりて、 政 .E がっ 0) るが、 諸 直 勢 多く 力 接 10 其 0) は英 實 0 爆 發 は明 讓 步 佛 せる所なり、 を以 聯 1= 外部 合 Ji. T カジ 旣 0) 支那 强 述 制 殊 0 に經 如 78 1= 攻 機利を 出 < めて 评 T' 米 國 TH. 13 之を屈 發 位 3 1= 新 0 揮 個 寸 あ らず、 るに 商 せしめ 人 主 條 約 義 至 たること、 人 的 (安 Ž" 發 政 Š 3 以 五 Ü) 年 致 9 よ 所 b

なら 起 D ナご 70 匪 ざる 0 增 [4] 3 りそこに 農工 72 結 實 大 業 ~ し、 0 らし 業 0 درز には、 70 南 發達は封建 5 振 階 自 自 5 -30 然に 興 般 團 外 種 3 0) 結 0 々錯綜 IIII 财 [4] 간 [事] 护 力 して 作 流 2 結 制 1-カジ つて 0 0) 度を 此 武士 從つて、新 した 形 フリ 海安 カジ 3 70 破壞 複雜 階級 展 為 73 南 13 すに從つて、 3 10 して 今に 73 カラ 0) たなる労働階 権力を奪 理 B 此 資 至 由 多 0) 本 1) カジ 數 Ti 家 て尚十分に あ 要 0) 勞働階級 な労働 3 つた 度を から 僚 殺が 7 3 カラ 建設 世 級 0) 階 同 生じて 別に 洪 と見 0) じ處 した、 彩及 權力 T 0) 於 要が 2 力を で同 來 41 17 德川 た カラ l' 生 3 加 150 じて 出 様な労働 人 何 慕 來 机 1 府が 3 T 處理すべきか、 來 [歷 た 史の 其 倒 然 をや 勞 àL るに共 5 働 大勢 H つて 階 水 IIJ] 般 0) 0) 治 游 から 財 E 20 カ 0 それ 働 段 カン 3 新 階 以 145 12 3 級が 政 1 般 から E 47 府 頭 13 如 2 カジ

376

何

矢

數

15 發 展 すべ きで 0 3 カコ そこが 今 後 0) 間 題 6 あ 3

德 表 11 幕 12 12 所 U) 73 權 5 ال 勢が 衰 祉 會 ^ は 闘 じめ 邹 は幕 た時、 所對 長 雄藩 1 の外形を取つてゐた、 薩 州 など かっ 5 公 武 合 問問 公武 論 から 合體 起 0 とは慕 た 當 府 肝车 2 0) 雄 財 力 階 との 般 調 は

第四

节

農業

0)

發展

と認 した、 處罰 和 を意 然し長 を受け め 0) 薩 3 間 味 者 して 長 1= は 聯 州 13 T 合 は 3 此 3 亦 0) 4 72 12 0 力 カジ 調 お K 13 負 1 4 0 和 づ 遂 け 長 論 n カン 1= 75 州 1 包 5 德 今日 滿 3 で 勞 JII 1 は 足 資 慶 幕 遂 L の情 調 喜 府 にそ 75 をし 勢に 和 は 5 0 却 n 7 將 討幕 7 0 かず 充ては 來 政 T 7 權 藩 洪 論 豫 78 0 0) カジ 8 測 返 興 るとる 灭 起 論 L 上 力 つて 得 3 0) 2 る筈 せ 莎 73 來 資本勞働 た 弱 た 0 7 た を あ 此 討 曝 0 る。 址 路 慕 訓 歷 L 0 論 和 史的 た。 結 者 論 果 は 1= 事 共 とし 初 相 質 中 當 8 を社 薩 T 0) 1 州 長 間 る 會進 艺 州 浉 害 所 征 化 < カジ 伐 を 過激 志 カジ 必然 旭 b 1: 化 0 浪

ナジ 的 勝 外 盲 此 海 目 維 0 镁 舟 Ċ 7 新 牲 心 カジ 見 あ 0) 掛 カジ 西 切 革 0 it 少人 鄉 を た 命 から 南 付 カジ E T 肝 洲 け 處 腎 濟 然し幕 との てるたい 理 T h L あ 75 腹 72 3 のは、 整 A 府 で、 慶 權 R 喜 は、其 力 質 無事 氏 0 1= カジ 到 根 之が に江 士 底 本 州 維持 的 為 戶 0 性 7 しきれ 城 勸 質 あ を 告 る。 (財 引 に應 渡 73 力階 今 L U 4 日 とい ナこ T 級 0 0) 政 0) 劣 3 權 ふ大勢に對 勃興 働 大 返 問 出 E 一とい 題 を 來で 1= 斷 2 處 あ 行 しては 事 せ L 0 實 h た、 12 とす 0 (幕 維 3 3 新 大 府 諸 奮 0 自 ては、 身す 納 革 经 士 0 命 3 ら)、存 から 南 殆 此 h 較 只

政 お 策 3 学 て、 働 社 組 會 努めてそれに適合すべ 合 政 0 策 組 織 せ 1= よ せよ、 結 局 勞 働 働 き自治的、 階 皇 級 0 かず 設 社 置 會 獨立 0 せ 實 よ 的 力 を 產 民主 握 業 る 0 的 1: 勞資 0 至 施 ると 共 設 同 を 管 60 講ず 2 理 1= 3 共 せ 事 よ 0 から 目 肝 安 其 腎 3 他 7 明 種 あ 瞭 K る。 1= る労働 立 てい

つまでも唱へる者が多いならば、其結果は誠に恐るべき事になりはしまいかと氣遣はれる。』 若し之に反し、强ひて徳川幕府の命脈を延べやうとするが如き、姑息な陰險な公武合體論をい

新革命 の教訓 」堺利彦「解放」大正八年七月號 PP. 86. 87.)

兹に足利時代以 後 織 田 氏 (安上時代正親町 後陽成 2318 — 2247 凡で二十九年間)豐臣氏

卽ち正親町天皇 (桃山時代二十五年間) 朝早く起きて朝草を刈り、晝は田畑耕作に掛り、晩は繩をなひ、俵をあみ、何にても夫々の仕事 2218 (1558) より 孝明天皇 二者合計凡五十五年を經て徳川氏 2527 (1867) (江戸時代) 末に至る凡そ 309 に至る間の農業事情を概述せんとす。 年間

油° あるべからず。

茶酒。 を買ひて呑まざる様にすべし。

農民生活

男は耕作をかせぎ、女房は苧機をかせぎ、叉夜業を營み、夫婦共々に稼ぐべし。 社 慶安元年 「後光明天皇 2309 (1649) 家光將軍」の御觸書 (徳川禁令考)にある農民

心

得な

るが、

當時の農民の日常生活を代表するものといふべし、

尚御觸書(徳川禁令考五帙

242 以

一般の

一、百姓 候、 いつも正月二月三月時分の心をもち、 は分別もなく末の考もなきものに候故、 食物を大切に可仕候に付、 秋に成候得ば米雜穀をむざと妻子にもくはせ 雜穀專一に候問、麥、栗、

NEW THE

1= 稗、 出し候得 大根、 大豆の葉、 其外何に あづきの葉、 而も雑穀を作り、 ささげの葉、 米を多く喰つぶし候はぬ様に可仕候。 いもの落葉などすて候儀はも つった 飢 健の時を存 5 なき事

叉ほ あ 家主 n ば精を出すものに候 ねををり 子 共下人等迄、 申 時 分は、 ふだんは成程疎飯をくふべし、 46. 2 ナご 云 んより 120 少し喰物を能 仕、 但田 た くさんにくはせつか 畑を おこし、 田をうゑ、 小 可申 候、 13 1) 共 を刈 心付

とあり。

を以 8 幕府 のに限 斯 て奢侈なりとし、 1 は農民に對して奢侈を禁じ、些細なる點に至るまで制 雜 り、不似合なる家宅を作 表 食 を奨勵 せしは、 之が禁制の一方法として、雜穀食を獎勵したるもの 米穀 ることを禁じ、 の供給を多からしめんとすることのみにあらずして、 嫁とり等に乗物 限 を加 を無用とし、 たた るもの なり 尚 1 鞍 じて、衣服は木綿 板に毛氈 農民の米食 か 掛 け T

等に あ 3 五 至るまで、 人組 帳前 總て Ŧi. 穀 0 費として製造若くは小賣することを禁じたるほどなり。(地方茶穗集等に

乘

用

す

~

かっ

5

ざることを命じ、

會

な凶

一歳に

は酒造

心は勿論

のこと、

饂飩、素麵、

蕎麥切、饅頭、豆腐

「難儀にならぬほどにして、氣ままをさせぬが、百姓共への慈悲なり」(徳川實記第一編 書に看て之を知るべ L

351

٤ 5 校 ~ 合 る家 雜 記 展 1 家 の談 康 話 0) は 談 よ 話として引け 1 慕 府 農民 0) 狀 態を察すべく。 唯租税を輸するた めの器械と同じくて、 ことなり。

るもの

なり

0) 寛永十七年には米價三十匁乃 日 常 生 活 0) 最 も悲惨な る狀 態に 至三十 あ b 六匁なり 1 を 知 3 ~ 3 0 が、 是れ 德川 十八 年 時代中を通じて 1= は 匹 十八 匁 0) 五. 分になり、 + 九年

窮甚 < 飢 るに 苦め

1=

は

更に五

中四

タ乃

至六十匁に及べり

[三貨圖彙物

價部

H

本

經

濟

、叢書卷二十八)

p.

65)

諸

國

困

同 年 Ŧī. 月 酒 造 制 限 と共

在 K 百 姓 食 物 之 事 雜 穀 を用ひ、 米多くたべ候はの様 に可致申付候事」 (徳川禁令考五 Ţ.

令の布 と命 合せ かっ 5 るる時毎に、 其 後 數 回 屢次 1= Til. 繰返さ りて 同 樣 n ナこ 0 分 る あ 所 5 な 6 この 享保、 制限 天明、 は其後江 天 戸時代を通じて、 保 0 飢 饉 0) 如 きその著 飢饉 若くは しきもの 節 73 儉

以 T は主 として大 日本農 政類 編 及帝 蚁 農業 史要 Pp. 123 以 下 る **b** 0

江 戶 時 代に於 け 3 農民 は住居及職業 の自由なかい りし、 是れは獨り農民の 3 1: す) らざる は 既に述

~ 72 3 所 75 h

第四章 農業 の發展

- 1. 慶長八年 [2264 (1604 A. D.) 後陽成天皇] 代官領主に命じて非分あるにあらずして其地を立
- 退きたるときは、容易く歸村を許すべからずとせり。

安永六年 [後桃園天皇 2438 (1778 A. D.) 徳川家治十代] 村高と人數とを比較し人員に過剰

2.

- あるにあらざれば出稼を許さずと定めたり。
- 3. 農民の他業に轉するは農臣氏の時既に禁せる所、江戸時代夙に之を禁せり。

- 御門天皇 2388 (1723 A. D.) 徳川家繼七代〕には農民の新たに商業に從事

するを嚴禁せり。

4.

更に享保七年

7

5. には農民にして市府にあるものに諭し、且旅費なきものには旅費を給して、歸農せしめたり。 隨つて歸農は頗 る獎勵せる所にして、寛政年間 〔光格天皇 2460 (1800 A. D.) 徳川家治十代〕

農村 之は寛永十四年 [2298 (1638 A. D.) 徳川家光三代目」のとき天草一揆あり、耶蘇教の禁嚴重 に於ける人別改めは嚴密を極めたり。

殿別の

人身賣買の禁堅し。

となりたる結果なり。

元和五年には人を誘拐して賣る者は死罪、之を買取りたるものは百日の牢含に處し、 人身賣買 は鎌倉時代の遺制 を承けて堅く禁むらる。

且其身分

利農民の權

屋次命じて人身賣買を禁止せり。

に應じて過料を課することくせり。

爾後

一つ婢僕の年期を十ヶ年以内に制限せり、 されど、

且 双方の隨意契約に よらしむることとなし、又飢饉災害に際し、双方合意にて救助せ

し者は無年期召抱を許 せり。

徒弟年期は

農民の權利 ―百姓をむざと殺し候事御停止たりと、農民の生命を重んじ、之を保護したること

に關しては、既に述べたる所の如し。

間に於ける人口增減を數時期に分ちて記せるものを再び掲げて參考とす。但し蝦夷琉球及公家武士 左に享保十七年 1793 A. D. 以來弘化三年 (仁孝、 孝明天皇 1907 A. D.) に至る凡そ百十五年

其他特殊階級の人口を入れず。

享保十七 

26,921,816 人

26,153,450

25,921,458

寶曆十二年

安

永

九

华

~12 " >12 "

第四章

農業の發展

明

和

五

华

8

1

延

享元

>18

=

26,252,057

26,010,600

三八五

寬 政 匹 华

文 政 元 华

天 文政十一 保 Ŧi. 年 年

1

化 年 ·他川家慶十二代將軍 七名天皇 2507 45 18 1847

Ď,

弘

(天明の飢饉)

25,621,957

27,201,400

27,063,907

右 によれ ば百十五年間人口移動な し、却て減少せる 傾 间 あ るをみ たり

物を施 富みた し、床の縁を黒漆にて塗り、 る農民は、 江戶 時代 0 中 薬 襖に金銀箔 の には、家屋 に長押を付 を用ひ、 支<sup>°</sup> け、 を作 杉戶 b • を作 門を構 6 書。院 ~ 叉往 を設 ~茶席 け、 雲形 を設 の彫。

るも あ 377 b 風 72 俗欲望 1) 是礼 は 凡て 銀 倉時代の 之を歴 抑 家屋 て從來 0) 111 軈が T 民間 に移 \$1 3 3 0) な 50

L

0)

型

1-

推

込

むは

幕府

0

政

策 主義

なれ

ば、

身

分不

相 應

ること 0) 家作 20 を響むを 命 U 72 り、 禁せ しが 3 天 保 + 四 年 には長 一押以下 0 設 備を以て僭越の限りとなして、 之を撤廢す

せば冥加 諸 藩 1-錢を徴して許した T は 般農家 天 の庇 保 -を作 る所 四年は今より凡そ八十三年の音な 5 す) b 叉は兎を用ひ、或は土藏を作ることを禁じたり、之を作らんと 50

屋敷の庭をよく掃除し、

**旦つ南向きにして、穀類收納に便にし、** 

廻りには桑、

茶、

楮、

其外年貢

0

便

1-

13

る樹

木

を植

ゑしめ

たり。

今日

農家

の家居

の斯の如きものあるは、

此の事毎に宅地の利用質

衣

用 を尚 CK し徳 111 政 府 0) 影 なりとす。

江 戶 時 代に は 自 米 は 0) Ŀ F 類 \_\_\_ 般に 3) 90 用 外 3 に饂 3 红 値 72 3 专 -[1] 麥。 0 0 如く、 蒿 麥 -[]] 農民 素 の常食としては、 麵 饅頭。 57 腐等 所謂麥飯具 あ 0 1: 他の

雜 穀 村 用 ねら 到 る所 礼 に酒。 叉種 层。 あ FZ. 1) 餅 清酒を鬻げり、 土分には食器食物 0) 制 限 夙 15 あ b 72 n どもい 農民 には 何

食物を 寬 0 制 永 禁じ。 限 + 73 亢 年 カコ h 明 IF. 天皇 の釀酒を禁じて米 1642 1. D. 0 消 徳川家光)の 費を防ぎ 12 bo X 歉 0) 翌年には、 、饅頭以下常食以外の

軍 布 豐臣 及 一儉政 に民 木 秀吉すら 綿とし、 策 を採 衣服 且. 庶 制 0 此 b 民衣 在 D. ナこ 令を發し、 12 外 3 服 代銀及染代銀を制限 0) 江 0 ものは帯又は襟にも使用するを禁じ、 一戶幕府、 們 上を 刹納 は、 以. て、 寬 木綿、 風 永 俗 せしこと屢次あり、 Ŧi. 年 1: 布を以て庄 生 (後水 あ りとなし、 尾 天皇 屋 並 2289 庶民 叉庄 綱吉將軍のとき農民着 1= 共 年 妻 の衣服に制限 屋。 子 1629 總百 0) 衣 服 1. 姓 とし、 \$ を加 衣 德川 額 旧用の 爾 へたり。 70 秀忠 餘 小 0) 紅. 袖 百 一代將 泥ん 梅 姓 表 1-代

銀 江 は 户 \_\_\_ 肝护 百 10 目 以 於 內 1 け 限 3 1) 衣 tz 服 h 0) 材 料 は綾、 錦、 彩 納 羽二重、 縮緬あり、 降 b T は

染む

るを

禁じ、

且つ

表

第四章 農業の發展

吳

9 紹 90 色に 天鵞絨、 は 紅紫種 更紗 叉は羅紗等の K あ b, 是等は何 外國品あり、 れも上流社會の用 叉 模樣 には小紋 ひ たっ る 8 あり、 0) 1= 總應 L て、農民は多く布 子 あ り、縫を施 L を用 た 3 ひ 72 あ

布には從來の楮布、麻布、苧布、葛布、貲布あり。

h 然 3 1= 慶 方 長 1: 年 は 問 幕 脐 後 綿 陽 成 布 0 着 後 用 水 を强 尾 2289. 制 す 3 1629 所 あ b A. D. しとにより 豐臣秀吉、 江戸時代の末には綿布 德川 家康) 以 後 綿 布 麻 0) 布 製 以外 造 一盛な 0

た、彼は農民亦之を用ひたり。

布

殆

んど

なきに

至

n

b

寬永 Hi. 代 各種 年 間 の如きは 0) 調 後後 度中 水 必要品 蠟燭 尾 天皇 あ 6 なれども、 2290. 硫黄 1630 0 農民 附木 **5**> 0) (元禄年中發明さる、 嫁娶に張っ Ħ. 秀忠 物を用 12 あ 5 ひ叉 東山 同 は鞍に毛氈 時 に農村 天皇 2367, 1704 A. D. に於て を布 きて馬の も冠婚葬 に乗0 祭C 3 習 徳川 1= 華 は 綱 長 旣 0

風あり、為政家の見て奢侈となすべきものなりき。

其 後 111 智 降 3 農村 の婦女子 艺 頭 に玳瑁、珊瑚 共 他 高 價 なる櫛、笄、簪を用ひ、 叉頭 炎髪に縮

緬 男今 類 78 は煙管、煙草入、紙入等に金銀叉は金銀の金具を用ひたり。 用 ひ

下駄、雪駄、合物、足袋、傘に勘なからざる代價を惜まず。

雅、轍、人形等又高價なるものを使用贈答せり。

農村に銭湯及床屋あるに至りたり。

六年を經た 是を以て寛永 る) 享保 11-年 (明正 (元祿、 天皇 より凡そ三十年を經 2304.1644 A. D. 12 3 家光將軍)を始とし、元祿 寛政 (享保より七十五六年を經にる) (それより四十五 天保

(寛政より五十四五年を經たる)の各期に於て、 奢侈制限令或は禁止 令 を 發 布 せ b 0

得に關 農學者宮崎 此 時 代の耕作法は慶安元年(後光明天皇 2309. して發せる所謂慶安御觸書(徳川禁令考、 安貞 [農業全書、元禄十年出版一部十卷、自序(之は前年即ち元祿九年の著なり)]地方落 五帙)及元禄時代(慶安元年より凡そ五 1649 1 D. 德川家光) 幕 府 J 6 農民 + 般の心 车 0

穗集 等 及 小 西篤 好著農業餘話 (文政十一年) によりて記述する所あるべ

耕 11= に念を入 n 草の生えざる様になし、 又屢々作の問へ鍬入をなせば、 作物もよく出來、 收穫

8 多 カ るべ L 叉川 畑の境には大豆小豆など植うべ し。(慶安觸 書冒 頭

屋 敷 0) 廻りには竹 木を植ゑ、 其下葉を薪に なし て、 薪を買 は ぬ様 に仕 るべ し。(觸書)

萬 種 物 は 秋念を入れてよき種を選び置 くべ L 悪しき種 を蒔 けば收 穫少し。(同 前

何 卒致 し牛馬のよきを持つ様に仕るべし、 よき牛馬程肥を多く踏むもの なり 4: 馬 を購 ふこと能

はざる者は、 是非に及ばざれども、斯の如く心掛け中すべし、春中の牛馬の飼料は秋さきに用意す

べし、(同前

作 叉濕 0 巧者なる人に聞きて、其田畑に相應したる種を蒔く様になすべし、 氣を嫌ふもの あり、 耕作に念を入るる時は下田 も上田となるも 0) なりの 濕地に作りてよきものあ

8 道の芝草をけづり入れ、流しの水を流し入れて作り肥をなし、 百 事ならず、 如 は 肥灰調 肥溜作ることも出來ざる者は、 へ置くこと第一なり、雪隱を廣く作 庭の 内を三尺に二 り、雨降 の時に水の入らざる様 田畑に施すべし。(同 問 ほどに掘 9 其中へ掃 仕 3 ~ め又は 馬を

生類養法凡三種藥種類凡廿二種に於て、記述せるものなり。 漁 を觀るか得べく、 にも言へるが如く、耕作の意味を専ら述べたるものなり、されば農業全書の農術に関する大意は、第一巻の農事總論に於て之 記したる純乎たる農書にして、殆ど四十餘年の辛苦より成れるものなるが、全部十卷にして、第一卷の農事總論 農業全書」は其著者少批 種 第六卷三草之類凡十一種、 詳しくは之を第二卷五穀の類凡十 の時より日 第七卷四 本諸國を周遊して追く各地の農事を視察し且つ廣く老農の説を開 木之類凡四種、 九種、第三卷菜之類凡十六種、第四卷菜の類凡そ廿三種、第五卷山野菜之 第八卷葉木之類凡十七種、 第九卷諸木之類凡十五種、 かって 其要 は著者の凡例 第十卷

摘せり。 農業全書を記述して、民か尊き、農家方が一の助とならん事を思ひたりとて、農の學問を尊び農民の之を重んぜざる不利を指 宮崎安貞は世の農民の農術委しからざる故,力を鑑し農業を嘗むといへども、其功少なく,其利を得がたき事

叉或國により、所により、氣運たがひ、地味異なるといふとも、必ず十にして七八はあたらずといふことなからんかといひ

て、農に關する術の如き、亦學問の大切なるを述べたり、是れ蓋し東西に遊歷して、各地の農事の比較をなしたる經驗の賜な るべく、 比較農學の大切なるを知らしむるものなり。

抑ら耕作には多くの心得あり、先づ農人たるものは我身上の分限をよくはかりて田畠を作るべし、各其分際より内はなるを

以てよしとし、 其分に過ぐるを以て甚だあしとす。

し、所により水田を一二年も畠となし作れば、土の氣轉じて盛になり、草生ぜず、虫氣もなく、實のり一倍もあるものなり、 土氣弱りたる時、 A 2此田を畠になしたる地は物よく生長するものなり、さればよく土にあひて價高き畠物をうゑて厚利を得べし、さて畠物にて 又田畠は年々にかへ、地を休めて作るかよしとす。然れども地の餘計なくて換へる事の なら ざるは、植物をかへて作るべ 又本の水田となし稻をつくれば、是又一二年も土地轉じて大利をうるものなり、されども是は上農夫のなす手

安貞の農業經濟學と農業生産學とを述べたるものなり。

更に渠は進み、其換地作の學理を述べて曰く、凡土は轉しかゆれば陽氣多く、又執滯すれば陰氣多し、夫陰陽の理 「耕作に用いる所は、其心な付ぬればさとりやすし、農人之を知らずばあるべからず、其理を辨へずして耕作 は至て深

を懇に用ひて、 つとむるは、 心いのか、 更に耕作の肝要は奴僕と牛馬とにあり、奴僕牛馬の善惡にて植物の得失大きにかはる事なれば、多少下人をつかふものは心 一苦勞か忘れて他むる故、其仕事にほかゆくのみならず、又五穀等の生成も自ら滯らずよく長じ、よく實のるものな 多くの苦労をなすといへども、利潤を得る事少なしとて、土の性質を說く事詳なり。 仁愛を末とし正直信質を本とし、善悪を分ち賞罸を正しくして、己を和悅に心よくして人を遣へば、下人も又

i) o 用 用ふべし、 17 らぬ事なれども、 叨 る日の仕事を則夜より考へ定めおき、睦方おきて天氣の晴雨をよく見にかりて、猶其日の手配りを定むべし、耕作のみに 其備人 牛馬の力弱くして農具の類あしければ、農人精力を盡すといへども、 た致すべし. 取分標事は万つ營む業の輕重と前後となよく考へはかり、急ぐと重きとた先とし、事々皆心な懇に精しく 牛馬農具業灰等の貯へに至るまで、我作る田畠の相應よりも餘計あるほどに調置き、 仕事の験はなきものなり、 必ず少しの費を 勝手にまかせ

型

腦六

自らよくなる物なり 厭にすしてかねよき農具を用意し、思ひのまゝに働くべし、然る時は菅む業心よくして覺えず知らずはか行きて、

其他色々の病を生ずることあり、 かきしたるは土熟せざる故。種子を落して後苗を見るといへども、苗の根莸き土に痛み、土氣と思ひ合ずして、 とすべし。 しきが肝要とすることを知らず、 又犂一提六といふ事あり、是は一度犂では六度かきこなせといふ事なり、常にすくことの深きをのみ事として、 稔りのよからんことを思はば、本法の如く一度耕して太废までかゝすとも底まで塊なきを詮 只幾度もかき熟したるに糞な入植れば、土よく和合して、細根よく生じ築ゆる物なり、あら 日痛、 かく事の精 山泉。

きことなり。  $\mathcal{F}_{i}$ **敷に限らす萬づの物、種子を選ぶ事肝要なり、是れ生物の根源にして、則ち生理其中にあることなれば、** 慎で大切になす

じ築るやうなれども、終にかじけて死る物なり、光難りたる種子を植うべからず、春きて多く減りても精げになり難し、 折出し、日風に當て置き。蒔べき前取出し、能吟味して少しも損じたるをば必植ゆべからず、少しにても痛たる種子は 窖蔵ありて入置きたるは殊に宜しきなり、物だねを擇ぶこと、凡てよく實のり、一色にして大小なく、揃ひたるを收めて、折 はまじりありて見つきあしく、飯に炊てはむらになりて味までよからず、物ごと種子の選びあしければ色々の 物だれを收め置所は土蔵をよしとす、されども濕氣に觸れざる心得すべし、土の氣を受る所にては生意早く崩す物なれば、 損多し、 旦 生

至るまで、関くる事 を見、日向のよしあし、 土の位定は九段と見えたり。 其土地を見るに多くの目付めり、 なきな上々の村里といふべし、此内かくることの多少な以て、段々と上中下の位をはかり定むべし、禹貢 雨霧風霜叉は地の淺深と糞を取る所の道路の遠近、都邑の運送、 先陰陽を見分け、草木の盛長と色とを見、又石の色同じく、 海河、 船つきの便、 土の輕重、 12 牛馬の草飼等に

是れ今日の土壌學と經濟學の觀點より土壌及土地の價値を判斷するを合併せるが如きものにして、用意周到なる學者の見な

りといふべし。

3 地日 すでに種子を蒔き、 の利用選擇た忽がせにすべからざるをいふものなり。 苗をうるて後、 農人のつとめば田 畠の草を去りて、其根を絶つべし、上の農人は草の未だ目に見えざる

15 中耕し、 諺に云ふ、鋤すること八遍なれば、大な餘殺すとて、 1 | 1 の農人は見えて後尝る也、みえて後も芸らざるた下の農人とす、是れ土地の咎人なり。 田畠ともに数度中うちずれば、 犬の食物になるべき秕などなくして、

飢死す、 所に集おき、 渠は農場肥料の拵方を述べ、凡農家秋場を収め、藁埃糠を始め枯草などに至るまで、 といい ふ心なりといふて、其肝要を述べあり。 毎日牛馬に敷かせ踐ひたさせ、よきほど高く成りたる時、 脇なる薬屋に移し置くべし、農人は其分限に隨ひ、 有とあらゆるこやしとなるべきものな

**数屋** 蠶豆もよし、 又田畠を肥すに苗糞、 た調置くべし、糞屋なくしては肥糞を多く貯へ難し。 當年五六月田に厚く蒔き、よほどさかえたるを、七八月犁かやし、殺し置きて、泰穀田とする時は、二年の取立 草葉 灰糞、 泥糞の四色あり、先づ苗糞と云は、菜豆プンドウを上とし、小豆胡床を其次とす、

蒸せ腐り爛れたるた、 も有物にて、激糞を敷きたるには、遙に勝れり。 又草糞とい ふは、 草木繁り築えたる時刈倒し、屋敷の内或は近邊にても、日向の所にいか程も多く積重ね、 細かに伐かやし、便溺をうちひたし、 日に當て乾し、 貯 置て自物を種る 時の敷肥にして取分宜し、尤 雨覆をよくし、

3 種子に合せて蒔もよし、 叉火費と云は、 萬の物 を積重れて蒸焼にし、 是れればき土、 堅き土に用て一入よし、 其灰を濃糞に合せ、麥を蒔き、其外萬の物に用ひて、虫気もせず、若こしらへ 初おはりよくきく物なり。

第四章 農業の

三九匹

め、叉は外の仕事に出る者に、常に草がら何にても目の及びに取持來りて枯らし置き、此絵の下に火の絶間なく焼ぬれば、熱 水糞となすべし。 なるべき所ならば、多くもしたゝめをき、深田、泥田に入れば取分よし、小婆を蒔肌糞にしてならびな の絶ゆる事もなく、 又場の一方の水の便りよき所に収りべいをつき、薬屋を作り、湯盆をぬりすへ、毎日掃除の塵埃其外あら 諸の菜をうゆるには、 萬の用を達し、其灰焦土つもりて、限りなき糞となるべし、沐浴の湯、 必す此やきごゑを用ゆべし、取分濕氣心には倚宜し、 殊に此火糞は物の出來をはやむるものなり。 洗濯の湯水をで皆養剤と合せて نوه

吹込の所に用ゆべし、物の鬱したる氣を解し、物をよばやかにし、萬に用ひて難なき養なり。 せ、又は新しく熱氣のつよき薬と合せ用れば、其しるしつよし、此肥を用れば菜の類、その外作り物にくせのつくことなく、 又泥糞といふは、池河海などの底の肥えたる泥を上げ、よく~~乾しくだき糞屋に入れ置き、久しく程を~て人糞灰など合

らば、其 又魚鳥獣の類、くさりつぶれたるた糞にして、よくきくものなり、 此外腐り爛れたる物。又はけがらはしき物の類、 一桶に並な一握りもて入るれば明る日くさるものなり。 濁水、沐浴の垢汁に至るまで、薬桶にため置きわき腐りたる時用ゆべし。 若しくさりかぬる物か。或は寒き時速にくさらさんとな

にし、或に水糞と入合せて、くさらかしおき、それんくの土地と作り物によりて用ゆべし。 又上糞といふば、 胡麻や燕箐の油糟。 木綿質の油糟、 叉は干鰯、鯨 の煎糟。 同 骨の油槽、 人養等の色々力の及び貯 或粉

て材木となし、 り、風害を防ぐのみならず、盗賊の防ぎとなり、 ず何れの物に用てもよくきくものなり。されども土の性によりて、少しづつの用捨はあるべく、丁管指引して用ゆべし。 黑土赤 更に水利、 常のことなり、久家宅を始て造り管む時に、杉、檜などの良木をうるおきて、後年破損のためにそなへおくべし。 上い 穫牧、蓄積、付倹約に及び、それより山茶の總論に至りて、惣じて田舎屋敷の廻りに木をうゆ 類には油糖を専らにすべし、砂地は鰯よし、 落薬は殊に田畠の糞によきものなり、果樹を西北の方に植る、竹を東北の隅にうるて、 或は隣家の火災の隔ともなり、枝葉は薪の絶え間を助け、 濕氣 埴り心なるには、 木綿質の油糟よし、 上鉄の 根を西南の方にいかす 新木は間 分ば るに多くの徳あ 田島にか ためき伐

品に續きては山林を募らにすべしと見えたり、されば深山の泉人の通路もなりがたき山林をも、 物を交易し、諸民のすぎはひあるによりて、 雑木には其利潤劣らず、まして太由には川流もあることなれば、運送の宜しきたはかりて、 の助となるよき林木を選び、 11 是のみならず、園に真材四本等の財となる物多ければ、それよくの工人職人集りて、色々の器物を作り出し、 かりごとなき故に、人里遠き奥山に難不ばかり多くして、 生しく衣食を費す事なく、光飢饉の難をものがれ易し、其上宣買の道も廣くなりて、民富國のたかになるは、 植立ぬればいつとなく榮え長じて、人遠き奥山にても伐て持出すに造作まけせずして、 老弱かたはもの又はより所なき狐獨のものまでも、 古今用たなさいる所多しと見えたり、 空しくおくべからず、 各其細工等の手傷つとめに付 無用の惡木等を拂ひ除き、 此等の山中改めて運送の造 かりごと、 前々より此 近き所の 田

或は商人其器

作 まけせい良木をうるまほしき事也。

次で冬春の間竹木かうる、生立置きて夏秋に伐ることは定まる法と記しおけり。 ひ、三草は麻、 の穀物を强て作り、<br /> 又山中に穀物を作れば、鹿鳥などにそこなばれ、利を失ふ事多し、農人其所のあしきならばしに從びて利潤なく、 藍、紅花をいふ)を始めとし、品々委しく考へて利の多き草木を栽べし、 誤りも所々にある事なり、 かならず土地の宜しきな能はかりて、四木 地の道は種ることなぶとて、 金 四木は桑、漆、 茶、 地にあば 五穀に 格かい

欲したるに出づ、 れば、 をなし得べ 的 以上引援したる宮崎安貞の農業學説は、 發達をなしたるものにして、<br />
斯かる學問 11: III くくも 自ら之れあ あらず、去れば雨者の説に左ばかりの 由來農學の學說は、 るを認めざる能はず、肥料の事に於て旣に然りとす。(宮崎安貞再版農業全書 主として化學及細菌學 之を中古時代の代表者たる松浦宗案の學説と比較せんと の存せざりし中古近 徑 庭 あらざるが の發達によりて、初めて偉大なる特殊 占兩 時代に於て、 如しと雖、 之を仔 種藝上大なる發達 細

第四章

梅、 小豆、 せり、 **蚕豆**、 則ち上卷は專ら米の 安貞より下りて小 蜜柑 茄 枇杷、 -f-莨、 恋 瓜。 一西篤好 杉。 II. 葱)、牛馬 を述 解(クヌギ)、竹、耕作の あり、 0 下窓は に至るまで 文化六年農業餘 綿、 を述 麻 蘿蔔、 べ、最後に菓材の部ありて總論、 話を著は 論専ら樹木の事を述べたる 和 菜、 農業に 华蒡、 穀物。 關する著 野菜種々(大豆、 8 者 のなり。 0) 接木、拆木、 實 驗 を記述

は安貞の農業全書に後るく事 T 農業 論 L 全書は一 ありっ 部十卷の大著作にして農事總論を始めとし、 共: 0) 凡例には「我邦農書の權輿なり」と評しあ 五穀菜草果木 る所なるが、 生類等 小 西篤 0 好 各條 0) 項 E 餘 分 話 類

百三十一年なり。

具原益軒は農業全書な「我邦農業の權興なり」と評したるも凡百二十年前 十五 卷中 -L-八の三巻は詳かに我邦の農政を切論せり、 且宗案の 「農談」の事は既に述べたるが (永祿年中) 伊豫に松浦宗案の 如 「親民鑑」(意見

り、 因に農業全書は自序一部十卷、 安貞の全書は實に樂軒の加筆是正を待ちて始めて成書たるに至れるものなりといふ。C日本經濟叢書) 附録十一卷あり、 此附錄十一卷は益軒の兄樂軒の著にして、 農業全書の遺 漏か拾集記述せ

今中 間隔各百三十年なるは奇妙なりといふべし。 古近古に於ける農業者として松浦宗案、宮崎安貞及小西篤 好の著書の現はれたる年代を見る

小宫松 西崎浦 篤安宗 好真案 文元永 年年年 百百

十十 一三 年年

今小西篤好の 一農業餘話」 によりて當時 (小西篤好の農業餘話上下二卷より成り、 其下卷の 成 h

窺 72 < 秕 はんに、五穀の るは文化六年己巳年 少なし、 遲く出る時は 中にも稲を第一とし、稲 正月なり、然る時は宮崎安貞を距る百十六年とす)文化六年頃の農業の情態を 0 氣冷 やか 1= の莖すこやかにして株太きは、 なる故、實おのづ から熟し難く、籾皮厚くして實あしし、 自ら秋の穂早く出で、實繁

如 ば 舊 3 n 北 を考 原 ぞとい 何 地 となれば早秋は日も長く温かなり、 にて、 近邊 1= ふるに、 蒔 ふことなし、 き生立 0 農家 麥菜 Ŧi. の肝 る事、 種 一穀の類を培ふには、 子等の害となり、 要 但し苗代の事に至りては、 大きなる過なり、( 75 れば疎 カコ にすべ また 陰氣陽を受る心得あること肝 (然れども理なきに非ず、 からず、然るに通例の業として、年ごとに其場 晚 他 秋 人の は 日も短く冷氣なる故 田 最も多きを盡くし、 畑 0) 妨 げともなるべければなり)年ごとに所を替 さるは苗床は水を入るも 1: 要とは 苗床 質うるは は 為 百 るなりとい 穀の しく熟 長 72 ひ、 所を替 3 米 0 0) 别 な に之 生ず n

進み、 草なしと云へ 事 0) し、 時は、 人力費え、 3 有 村 榮え易し、 H 0) 絡 73 り、稍禁えれば草葉えず、 彼 1-16 是損 ば、 心を合 數葉早く出れば覆ふ故、 失あ 15 村 0 るものなれば、 苗代をばすべき事なり、 13 1= ても 村 長 必ず年ごとに改め替ふべし、 稻祭えざれば草祭えて、 12 雑草も対 る大家の者より、床となるべき場所を選み、 せら 然せむには隣田 れ生 せ D 肥培 3 の構ひもなく 0) なり、 で変すは 然れども貧農にて るる 古き諺に茂 0 諸鳥の荒せるを みなら 瓦 は 木 7 73 0 F に貸借 に繁 難き 修理

3

苗肥て速かに生茂し、

其根も繁きもの

なり、

故

1=

田

に移して

速かに根

つきて、早くこえに

示 2 3 追 寸 避 T 0 m 77 3 利 1 心。 拂 7 便 0 3 ائد 1= 江 1 衍 1= 0) して 3 耕 術 作 害 12 U 型 怠 耳 进 3 村 13 2 4 3 FFI 苗 11= 1 1. 共 代 恐 せ 7/3 交 [ii] 6 ال 5 0) 15 して苗 すっ 寸 ことに < 3 術 2 ればい 13 先 5 代を 及 1 種 ひ、 1 未 10 人力 作 温 5 验 收 たらら 3 3 2 ÀU 要えず 說 穫 書 7 0) (1) h 6 2. 0 道 增 山 3 0 0) 加 小 77 10 在 を計 かっ 西 全、 0 たが 3 篤 術 mi-所 13 女子 害草 沙、 13 かっ んとするは 思蒙 T 1-利 見 述 澗 里 除 3 餘 73 1 話 ~" 3 か < きなな 事 1) 術 餘 0 多 日 程 h 水 此 肥 食 彩笔 培 村 物 村 濟 多 F 需 論 用 長 共 要 業 同 2 72 0 書 3 1 3 增 第 法 人 T 大 --苗 K せ 13 九 代 稻 るを 卷 沙 辨 0) 作 病 かん

勝 b h 渠 0) 手 總 苗 1= 13 代 11: 又 和 47 0) 物 見 代 新 年 3 (1) 1= 床 地 12 舊 1= 重 皆 巷 生 地 1= 舊 立 蒔 せ 3 地 を 26 73. 9 植 水 力 T よく して ~ 栽 T 楽ゆ 11: 13 根 2 畑 13 1= 3 小 1 咭 3 0) 班 小 13 色さ 穀 产 危 0) 1881 0 3: ~ 3 3 かっ ずっ 13 3 73 0 L 73 13 理 产 からかい ٤ 9 見 1, ~ 是 を説 7 h 利 70 O 辨 2)20 南 3 20) 3 1 1 3 13 语 水 を 理 3 (= ~. 用 < 小 4. 3 26 乾 故な 26 田 12 0

は 0 b 馬 之に 加 0 20 效 封 步 建 等 18 t 能 的 力 進 b 的 洪 所 引 T 有 周 1 見 间 相續 約 崇 料 20 111 作 ば 0 法 栽草 制 用 度に 意 1 整 組 入 圳 必 3 織 種 耕 外 72 1= 子 宏 伴 入 0 3 0) 1) 13 精 精 3 ~ 選 10 輪 260 2 かいっして、 隨 まるで 栽 間 伴 式 地 現 3 1= 0) 祭 73 至 利 肥 b 用 0) 料 1.0:00 ナ 0) かり 抑 3 拵 3 3 方、 周 0 上 元祿 13 約 古 田 5 的 川 0) 時 燒 ?-牆 代 隱 畑 耕 式。 1= 岐 난 及 は 0) 輸 3 牧 1 作 型ッ 栽 畑 급 物 式 0 P 擺六 0 牧 切 作 行 巷 密 3 式、 0) ~" とて 項 礼 穀 3 記 3 作 度鋤 注 1

社 カコ ば六度之を擺き碎くべしとい 易きを 知 b 72 3 な 5 其 他 前 ふに至れり、これ土塊のよく碎かるれば、 述 0 如 く育 種 0) 心 要、 作物 0 適否、 施肥、 飼畜の利益、 肥料よく土壌に吸收 精耕の要等 せら

B 知 12 3 は 農學 0 知 識 3 餘 程 進 孙 た 3 3 0 3 5 2

疏 防 350 水 米 0) 食 國 併せて水源涵養の策として、山林 成 とし n るも て灌 0) 數多し、 漑 用 水 0 天和年 意 を用 2 ~ (1702)かは 濫伐の防 固 A. D. より然るべき所にして、 止を建議せるなり、 四 代 家綱將 軍 0 末 河 慶長以來 (1675 4.1).) 水源地及沿岸 村 瑞 軒出 で河 0) 111 山 壅塞の 林 樹 木 弊を 開墾 の保

護 二層 厚く且嚴 2 なれ り。(帝國農業史要 P·

慶 長 0) 頃 關〇 東に伊奈正次あり、常陸 の干波湖を疏水し利根川、 鳥川の 水を引き、 七 萬 石 0 灌 田

をな せ じ頃 () 與羽。 伊 最 奈 上義 堀 (備前 光 0 掘) 臣北館大學は、 是なり、 E 最上領 次は通稱備前とい 內東田 JII 郡 ~ 60

に堰を築き、 渠を掘り四千餘町 の灌漑

をなせ 1) 北 館 堰是 なり。

水除 慶 安 0 0) 完龍 顷 武職に玉川庄右衞門、 を創作して筑 摩 JII 0 玉川上水を開鑿し、 水害を除 けり、 肥向 江戸に飲 佐 資藩 0) 臣 料 成富兵 水 を供 庫 其 兼 人なり。 ねて 江 藏 野 0 完

を豊沃 化 する に至 n 90

ূ IFF 0 ti 土佐 0 野 1 遠く物部川の水を引きて、良田數千町を造り、 亦仁淀川の 西岸

第四 章 農業の發展

を鑿ち、諸村に灌漑せり。

嘉 永 0) 頃播 魔には三木勘兵衞出でて鹽田八十三町を開 けり。

を得、 安政 人民を移すこと百有餘戶、今の三本木驛是なり。 の質 陸 奥南 部 藩 士 新渡戸傳隧道を穿つこと 2890 (日本農業小史 p. 123--128) 間、渠を掘 ること 4300 間、

墾田

970 石

其他數多し。

分水工事をなすときは、川上及川下の郷村立合の上之を設<<<きを命じ、後其工 灌溉排 十二箇月後は出訴を受理せざるべしとせり、 水の設備宜しからざりし當時、 用水論の絶えざりしは寧ろ當然なり、是を以て幕府は井堰 是れ享保九年 (1785 A. D.) のことなり。 事 に對 し異議 ある

多く、 斯 0) 水田 如くして、 一陸田相半ばし、 諸國灌漑用水 上方には水田二陸田一の比なりしといふ。、帝國農業史要 p. 149 の便開け水田の開墾せらるるもの 多か りしが、當時關東には尚陸田

らうす)、甕(すりうす)、磨(いしうす)、後家倒、 農具には在來のものの改良せられたる外、耙、犁、鏄(こくは)、鏟(こすき)、木把、杵、臼、碓(か 水車等あり。(帝國農業史要 p. 153

斛簁を創作せり、穀と稃とを選別する上に於て大に勢を省くに至れり。 (トウミ)は早くよりありしが貞享の頃 1687 A. D. 江戸小石川に釘屋喜兵衞とい ふもの千

竹を用ひた 72 6 元祿の頃 此 器 0) るが、 (1701 A.D.) 稲を扱くには縄を以て二本の竹を繋ぎ、其間に稲穂を挟みて抜きたる扱 利 は 扱竹 其後凡十五年を經て寶永正德 に勝り後家倒しの名ありたり、 (1716 A. D.) の際には稻扱 初めは竹を用ゐてその 歯を作り (後家倒)の 發明 には あり

寬 政 年 間 (1802)D.) 白 河藩 主松平定信 は龍尾車を用ひて灌水せしめたり、 是れ 前代になき所

鐵

を用

わ

7

作

3

1=

至

n

6

なり。 蝗 生 は (帝國 般に 農業史要 あり p. 149) たり 之れが驅除法として、所謂蟲送りとて、 黄昏人々相集りて 火を

鐘 是 れ蝗 太皷を打鳴らし、田畔を巡り行きて、他村に蝗を送り遣る、然るとき他村亦同じく之を爲せり、 蟲の 好み て火に近づき自ら焼死するを知れ るなりの

叉 稻 0 害蟲驅除 に鯨油 を用 わた 6 是れ 世界中鯨油を用ゐたる始めなりとい ふ、其他毒荏、石灰

を用 0 72 b

享保十七 年 1= 大 蝗 害 あり、 其然 年 に害蟲 馬品 除 法を發音 布 せり、 其 文に、

寸下に右の巢有之、 田 畑 に蟲 盛の付た 段々生じ候も有之由に候間可心得、 る所は、 其巢殘りて葭萱等 0 根にム 左様の處あらば葭萱は焼拂又は土を掘焼 力 コ 0 如く成るも 0 取付、 或 は 右

捨 可申 II.

祭四章 農業の發展

共 後 夜 問燈 火 の使 用及毒 在 を田 流 L て驅除 せり。

回〇二

根 题 7: 政 E 3 肝 年 には 13 水上より 田 一段に付 石灰 な 鯨 流し入るべ 油 二三滴, か 1 注 1. 岩 ~ し石 5 鯨 灰を 油 なき所 用 か L たっ は晴天に風 25) 地 質 固 きゃら 上より 恐. 石 n あ 灰 を撒 5 有 又

竹 0 葉を田 地 に入れ置き、 翌春 1= 至りて切返すべ しと教 ~ たこ bo (帝國農業史 要 -

所 72 1= ると同 江 戶 は行 時 代 時 13 1= 慕 礼 上下 府 は栽桑養蠶は進んで之を獎勵鼓舞 叉 土 共に奢侈禁制 佐 藩 及 和 歌川 を関 酒 行 0) 如 したることによれ < 貝才 政 上 之を獎勵せ せざりし、 bo 然れ 共 る藩 故 もあ ども奥羽闘 13 為め りた 1bo 田 東 畑 0) 製 耕作 作 0) に適せざる 縮 小 を忌み

輕 き身に 重 250 御 趣 意 0) 木 綿 3 0 7

浦 々まで 3 3 n 3 0 は 73 〇日本農業小史 ŗ.

器 東 は相模。 武藏。 常陸、 下總中にも、 常陸、下總は古來 の蠶業地 にして、 萬葉集 ち筑波根

一新桑繭 などの 語 あ 60

保護 车 間 但 L せりへ帝 (1878 幕 府 13 國農業史要 安 永二 1). 十二 年 ... 156) (1831 A. D.十代家治) 代家 之を蠶室に用るて實驗し、 慶) 之礼 伊 カジ 達郡 12 梁 め 川 今の岩代 村 0 與州 人 田 0 蠶當計 加品 口 伊 Fi FI 達、 を蠶種の本場と定めて、 兵 いっとい 信 衞 夫 13 の二郡は養蠶 6 溫 暖 餇 育法を創 n よう 最も盛に行 養蠶 め 以て蠶種 12 其 5 利を享く はれ、 其 製造業を 後 同

人

0

某驗溫器を利用し、

~

村

清 凉 餇 育 3 亦伊 達領より始まれ

又是 和 0) 製 法 も進 步 난 3 所謂 本場種 として各地に販路多かりし、 p. 156 温暖飼育法及清涼飼育法

是れ始め幕府の蠶種の濫造偽

造を禁制した 3 趣意 0 顯 は n 72 3 3 0) とい رچر ~ C (日本農業小児

混 國南安曇郡 蠶種を貯蔵 の前田喜三郎といへる人、 20 所有 風穴に 貯藏 せる鑑い 種 0 期を過ぎて、 發生常なきを

して發生期を延すことは偶

然に

一般見さ

礼 72

1)

萬延年間

(孝明天皇

1822

A. D.) 信

知り、 是れ より電 種 の貯蔵を行 ふに至れり。(日本農業小史 p. 158)

前 時 代 に木棉 の傳來 ありて、諸民之を競うて栽培したるに加へて、 幕府 の木綿服を奬勵 3 ٤

は 0) 原料 養蠶製糸を衰 (蠶糸) は之を清 L め 72 に得た る原 因 となれ るを以て、為 るが、其元祿以降驕奢の風行はれたるも、 めに未だ養蠶進歩の機運に向ふを得ざり しな 1)

尚多く

は

其絹帛

然る に嘉永 2514 (1851 A. D.) 以降外國 一交通 益 一々開くるに及び、蠶糸の重要國産 の一たる を覺

介せるものに して、 爾後慶應元年以降引讀き蠶種生系の輸出 を見 3 1= 至 12 b

9

文久年間には佛帝ナポ

レオン第三世に蠶

種數萬枚を贈

温せり

7

是

n

我が蠶

種

及生糸を世界

に紹

享 和 2464 (1804) 中但馬 の上垣 守國は養蠶秘録を著はせり。 其後凡十四 一年を經 て文化年中、 近

I 坂 田 郡 相 模 村 0 人成 田 思齋蠶飼制節を著はせり。

72 南 め 渡 北 朝 來 以 後、 洋 足利 馬 頭 氏の時代を經 を豊臣 秀吉 に献上 て戦亂人しく、 せり、 然れ 牧畜 ども放牧 の事史に見えず、 せざりしか ば、 天正十 未 だ洋 九年 種 葡 0 萄 繁殖 牙 人 布教の を見

四〇四

に至らず。(日本農業小史 p. 108)

享保

车

間洋

馬

を吉宗に

献

ぜる

外人あり、

吉宗自ら洋

種馬

(波

斯

品

種馬?) 二十八

頭を購

入して、

後、 水 戶藩 主 德 111 光 第 和 蘭 人 より 洋 馬 + 頭 を購 入 し、 之を 餇 養 L 72 bo

之を房 總 0 諸 牧場 1= 放 35 1 0 11 產 馬 70 地方に頒 ちたり、 是より和洋混合種 あ 3 1= 至 n h

進 せせ 3 强 種 1= 報 U 12 2 な 1) 洋 馬 種 盆 3 多 < な n b

文久

年

間

1=

至り

T

佛

國

ナ

术

V

オ

ン三

世は牡

北

馬

三十

六

頭を幕府

に献せり、

是

n

先きに我邦

より

贈

不 村 可 若 能 < 府 なる は 0 數 馬 地 村 政 にて 聯 は 共 合 は、 質 農 T 二三ヶ 政策 共 [1] 牧 として殊 村 場 を定 聯 合して種馬を買入れ め、 1= 思 此 馬 0) 1= 蹇 種 成 馬 を放 に意 て、 を ち Ź 用 時を違 自 3 然蕃 72 6 殖 ず種付をなし、 を為 寬 政 さし 年 農 8 馬 牧 牧 場 場 其 種 法 な 3 78 馬 定 自 0) 不 然 用 種 付 な

る時は他村民にも使用を許すべしとせり。

るも とする 是 0) n 1= 1= 至り、 農家 L て、 0 農作 其徵 牡 馬 上農家 は自 發 益 家 3 の耕 に牛 頻 繁な 馬 作 3 用 0 を致 叉 飼養を奬勵す は すや、 運 搬 用 得 1 るも 供 3 所 せ しの 失 (慶安觸 3, 所 みならず、 を償 書の にはず。 如 叉驛 ( 農家 農家 馬 は馬 用 之を欲せざ として 78 餇 徵 養 沙 發 る 3 せ 3 1 3 至 8 \$2

利

\$1

72

るを以 て、 之が 繁殖 逃 闖 亦 種 付 便 法 を定 8 72 3 な 6

क्त とせ 上 T 農馬 不 抓 叉幕 る 賣 雁 < 就 カジ て馬 聖 ることを 0) して 府 手. 加 價 は を買入 農馬 農家 1-3 を貧 は 入 禁 2 貧 驛 3 じっ もの 北 偶 1= 馬 3 L 0) して 共 3 以 叉慶 あ 1= め、 便 不 農馬 b 法を案出 7 又資なきもの 農 L 足 長 + を以 を購 なか 馬 祭 六 て C, 實 年. 3 殖 しむ 行 資 餇 护 養 以 天 せ な て牛を 保 1= 1) 370 ることを欲 70 抑 年 は 3 間 车 則 制 0 殺すを Ł ち -9 あ (仁孝天皇十二代家 一分利四ケ 江. 3 3 所 したり、 戶 35 禁じ、 見 馬 以 るや、 1 口 年 勞 して、 岩 然れ 賦 町 し屠 償 1= 種 愛農の 還 付 ども馬 馬 慶) 0 त्ता 馬 殺 方 を 購 0) 趣意 깐 法 設 如 口 求 法を定 あ 勞 を設 何 置 1= カジ らば之を賣 75 し、 る良 一手 出 H 農家 7 T W) て、 仲買 72 馬 購 る 8 人 を な奇貨 は るべ 明 便 T 6 かっ せ 直 0 50 とし 容 カコ 6 兩 接 13 此 以

E 0) 去勢 は 吉 宗 將 IL 0) 胩 和 人 之を 傳 12 1)

3

も

畜

胜

闖

發

達

30

妨

げ

72

るも

0

73

3

~"

3

73

馬 Ti (木 曾福 4: 馬 111 伯沯 0) 大 Ш :][: 1= 名 あ 6 駄 馬 役 4-0) 曹 買 所 72 h

福 I'I 馬 市 は 寬 文年 開 始 22 机 11: 後寶 歷 车 間 に至 3 百 餘 年 問 毎 年 夏 至 上より小 暑に 至 る間、 定期

त्ता H 近 或 0) III, 商 集まり 水 まし 0 取 扱 - ~ る馬 は 主として南 部 產 75

大 Ill 六七 4= Hi =1'-Thi U は 11: U) 11-H III 的 位 集まるを見る、 置 より i 7 牧草 享保十 豐富 六年 75 3 3 日 野 郡 山 陰山 大川 村吉 陽 に界 JII 右 せ 45 3 處 太 より 0) 創 始 13 b とい 市 2 K

江 万 時 代 產 馬を 以 つて 鳴りしは 南部、三春、 仙臺等にして、 南部産を主とす、 叉諸藩 にて育成せ

るは、主として軍馬にありしものの如し。

て、 東 松 北 に馬 江藩 産地あ 領內仁多郡八川村 るが 如く關 西には牧牛地 の徳兵衛なるもの あり、 の改良せるものなりといふ)、岩倉牛(備後國 **但馬牛、出雲牛、** 八川牛 備 後 神石 郡 より 恩惠蘇郡 買 入 n

比 和 朴 0) 人岩倉六右 衞門の産 せるもの)、隱岐 めの牧牛 0 如

斯 卽 大 旭 馬 理 放牧 事務 く毎 ち第一區 小婆を播 n 隱 岐 3 年耕牧其地を代へるを以て、一種の輪轉 3 0) に任 は之を拒 のな 牧 ず、選擧 1= き。二温 1= b . 麥、麥跡即第二區には栗類。 0) 名高 むことを得ず。 共 は毎年陰曆七月行ふ、牧畑は所有主任意に之れが作付を異にするを得 には栗稗蕎麥 法 きょうち \_ 其收 村 0 Ш 場 〇日本農業小史 野を 類 0) を播 宜 匹 ET. しきに因 仆 1= 栗跡 pp. 178. け、 大别 即ち三區 耕牧法 四 22 し、其一區には牛を放ちて牧場となし、 3--180) 177 るものなり、牧場は之を牧畑と稱す、 には なり、 には 大 小 57. 選出さ 豆 で播 豆跡 ( えし 卽 tz うち第四 翌年に 3 牧 1: 品 あ 至 5. りて前 牛馬 牧場 其二區 车 慶長以前に を放 るも、 0 切 牧 牧 の管 場 には 4: 跡

0 隱岐 餇 育 上注意せしむる所以の一なり、 1= 13 斷 4 0 習 俗 あ 9 多 く島前 傳說 に行 はれ、 には後鳥羽上皇の無聊 殊に海士郡海士村最 を慰 も盛なり、 め奉るに出 是の でた 習俗 りとい 亦隱岐牛 勵

なり。

享保

年間安房嶺岡

の牧に白牛三頭を放養し、

其乳を以て牛酪を製し、薬用とせり、是れ將軍吉宗

寬政三年 (光格天皇十代目家治 1752 A. D.) 幕府の醫官桃井寛 白 牛酪考 の著あり、 牛酪の

対用を知らしめたり。

(仁孝天皇 1804 A. D.) 水戸徳川齊昭蘂園及養牛場を醫學 館の傍 に置き牛酪 8

長 文化 崎 奉 行 の未年 に命じて緬羊 (光格、 を支那、 仁孝天皇、家齊十一代目 1817 A. D.) 幕府、 より買入れ、 之を江戶巢鴨の藥園内に飼育せり、其後大に蕃殖して三 奥詰 醫澁江長伯の建議を容れ、

百 餘 安 政元年 頭に及びたり、 (孝明天皇 1847 A. D.)緬羊四十頭を北海道箱館 幕府 は年に二度剪毛を以て絨を製造 したりとい に送り 30 7 飼育せり。

141 江 戶 林 時代には樹木の亂伐を禁じ、燒山を禁じ、開發し難き空閉地には樹木を栽ゑしめ、 0) 保護 に意を用 あたり、諸木の中、杉、檜、 槻、 柏、 楠、 松は六木と稱して最も愛重し、 造 林の奥 公

私共に無斷伐採を禁せり。

私 有 111 林 1= ても伐木 L た る跡 地には 必らず造林 せし たり。

濫りに山林を伐採して家宅堂寺を造營することを禁せり。

第

四章

農業の發展

四〇七

を設 < 用 け 材 加 12 2 林 るに 水 風 源 多く 涵 養 林 T 13 飛砂 到 る所之を見た 悲しきを以て、 るが、 特に海岸 與羽 共 1= 他日 樹 本 木 で栽 海に面する地 植 飛砂 方にては、 0 侵 入を 扩 防 げ 海 3 岸 砂 防 濱多 砂 林

四〇八

府 族 -1-本 地 諸 1= 大名 13 御 1 料 T 地 領 あ 6 난 50 公卿 领 地、 寺祉 領 御 朱 ED 地 あり、 此等 78 控除 L 72 3 其 餘 0 土 地 は 幕

本 領 脐 地 (私 地 領 (天 しい 間 领 百 12 全 萬 國 石 な 1 1 7) 四 -餘 私、 領 ケ には 圆 1= 將 Til 5 Ti 交 15 共 高 够 1= 四 新 百 將 + 河丘 九萬 承 認狀 九 7-を交 餘 石 付 天 せ 保 b 年 間 1 旗

民 有 地 は 罪 あ b T 闕 所 1= 附せ 6 るる 外、 容易 1-興 奪 せ 6 22 すっ

入 田 會 畑 地 永 は 代 江 賣 戶 H 時代に 禁 此 流質 は盆 3縮 地 0) 禁あ 小 せり、 6 是 是れ n 人 土 口 地 の無併 增 殖 L を防 從 T き 分 流民 割 所 の輩 有 自 3 出 行 を防 は 北 1 12 1= 3 出 72 T 72 め なり、

b 從 T 來 用 用 益者 益 す 1= ることと 制 限 73 な かっ 9 b Ĺ 地元 入 會 以 地 外 专 0 共 3 0 地 13 1= 對す 111 年 貢 3 70 歷 出 史 的 して 陽 用 係 を有 盆 寸 3 す る人 樣 1-It 75 双 b は 12 鄉 h 村 U) み、

し、 亭 共 保 车 年 期 質 後 -地 5 0 年 制 以 78 定 內 を 8 質 72 3 地 訴 質 認 有 0 價 效 期 は 間 時 價 3 な 0 せ 割 滅 利 子 は 割半以 內內 年 期 it 十箇

年

又享保 九年土 一地の 爭 論は總て證據を以て判ずることとせり。

他 人の田畑を切崩し、之を己れ 0 田畑に加ふるものは手鎖叉は過料に處せり。 要大なう しを知るべ

要するに人口増加し、益~耕地の霊 小 作 人の 次第に増加せる亦其證據なり、 小作の種 類多くあり、 小作の事は當時請作又卸作とも

*b* 

地 主と小作人との關係、 其他により種々の名稱あり、 直小作は質入の土地を地主耕作 す る 智 5

以外のもの之を耕作すれば別小作といへり。

ひ、 大地 地 主の土地を小作するは之を名田小作とい È ふ、當時の小作多くは此類に屬せり。

二十ヶ年以上連續して小作せしもの を永小作といへり。

小作 權 は相當の事由なくば奪はれざりしなり。

小 作 料: 13 概して寛なりし、 其取立ては嚴重 なりき、 日限を過ぐる時は先づ諸道具を残らず地主に

交付し、 间 足らねば其額相當の自己所有の田畑を年期を以て地主に渡さしめ たり。

但 居 敷 0 みは、 如何 に小作納めに不足するとも、 地主に渡すことを禁せり、 之れ流民の出づる

を防ぐなり。

安土 用字 10 (織 田 后長) の交通 道路に虚 したる功績は左の 如し。

天下和訴 不に趨きしを以て、 在來の關所若干を廢止し、 往來に便せり。

第四章

農業の發展

四〇九

を以て家臣 に道路を修理せしめたり、 叉道 の兩邊に松柳を植ゑし め b

江 三間半、小路は三間と定め、 諸道 を修 理 L 又一里三十六 即 0 制 となる 世

江 戶 本橋を以て 全國道程 の元標となせ b

戸時

代 (徳川

家

康) に一里塚を築

373

塚

上に榎を植る、

且並

木を道

栽

植

せり。

なり。 Ti. 街 道 を設 け te b 東海道(五十三次)、 中仙道(六十九驛)、甲州街道、 日光街道、 奥州街道、 是

洪 他 北 國 1 國 路、 長崎 路。 伊勢路、 水戶街 道あり、 大に宿驛 の制 へり。

但 し往 來 には關所 手形を要し、 故らに河川には橋梁を架 せざりし。

陸 路 0 便、 斯 0) 如 < 開け た ると同 時 に、河 海 0) 廻 漕 0 便 3 亦 開 け 72 90

を開 0 航 大 きし 路は幕命に 堰川、 3 此 富士川、 より 73 60 て河 鴨川の舟行は慶長 村 瑞 軒 0 開 きし 年 間 所なり、 角 倉 了以幕 東北 の地は由來不便なりしが、又與初米輸送 命 1= よりて之を 成 せり 1 寬文 年 問 東海 及 の路 北海

本 多 利 明 0) 經 世 心 策 1:

江戸に 17 州 米澤 到 れば豐凶の差別なく凡百文となる」 及 CK 秋 田 仙 北 部 邊 0) 米、 豐作 の節は一升代錢五六文なり、変易の上、 商買の 手 1=

渡

恤

た

11.

ば

77

1)

和

貯

Ŧ. 朝 b 時 代 以て運輸 1 行 13 \$1 L 0) 和 不便交通 稅 缁 死 機 0) こと の幼 は、 雅 嘗て 73 るを示す。 行 13 礼 ざり かっ ども、 水 早其 他

により

收

穫

減

損

あ

叉は農具

n ば 定 答 1-よ h 共 租 70 減 発せ h 赈 恤 救 濟 0) 3 3 跡 は枚 學 に連 为 6 ずの 若くは米銭の賑恤、

0 給與 農民 など、 對して 主 は、 12 60 水早其他の災厄に當り、 食米銭叉は種籾 の貨具、

in も 脈 恤 救 濟 0 弊は 之を認め、成るべ く獨 立獨 為行貯蓄 18 獎勵 沙

78 酿 社倉法は會津 出 して之に 納 藩 8 主 一保科 0 米穀 正之。 不 足 0 III 崎 とき發して貸與 齊 0 說 を入 れた るもの 共 元 利 を收 なり、 3 T 一組 他 合句 日 0) 1= 用 貯穀 1= 元 0 倉 . を作 [X]5 作 南 米穀 3 毎

1-1) 2 桃 .E T HI 111 t, 時 乱 15 倉 秀吉 日宇 (1) 10 要 一を登 13. ソ) 四公六民の 檢 1) 进 30 行 蒜 ひ、 末 如くない 1: 田 至 1) 畑 家 T れども、 敷 社 倉 0) 等 0 其實共率少しく重くなれり、 級 記 1= it 3/3 030 t 1) 所 て、 いいいい 石盛を定め、 殆ど之を見ざる 石 段の 盛 所 の三 か 面積六十步 きに 分 0 至 12 な 6 で減 納 的 U 12

re 叉室 せり MI 時代 其 他 U) 末よ 雜□ 税 あ 1) b 織 72 H 50 氏の時代に於ては、 **免税地(餘田)なりし百歩以下の** 上地に對する

恩

典

[] 加 第 pu II. 77 州 農業 111 0) 發展 F. 鹽 濱 等 0 諸 税是なり、 叉臨 時 に川 役 3 りつ

要す るに前 時代より租率稍重くなれりとい ふべし。

江 后 排序 10 0) 稅 法 は関 る複雑な れども、 地 租、小物成、課役の三種に分つを得べし。

花 領 1-0) 沙人 課 せり

地<sup>°</sup>租<sup>°</sup> は田 州 亡 地 に課 競人の 大部 一分を成 せり。

地 租 赋 課徵 收 を大別 して定発及檢 見 の二法とす、定発とは 五 年、 或は十年の收穫 を中 均して、税

來

即

ち

発を定

8)

定の

年限中豊凶に拘らず、

其税率によりて徴することをいふ、

凶歳には農民之

X 之を破免とい 秋等に より 收穫の三割以上(時代により異なれり)の減損ある時は、其一部叉は全部を減免せ

. 檢見役臨檢して坪刈をなし、村内土地上中下

の三所を選び、各一坪の

収穫を調

檢

見は

每秋

之を標準として、一村 0) 全收穫を見積 りて定額を定む る 8 0 なり。

冈 定発法 歲 の書を は一定の歳入を得、 発が るる 檢見役人の不正、農民の煩をなすこと往々ありたり、 賦課徴收に便 73 れども 凶歲 には農民 の苦しむ 所 此法の なり、 檢 税法としての 見法 には農民

二法多くは併せ用ゐられたり、而して租率は概して四公六民と稱するも、多くは五公五民に相當

缺點

は

歲

入の不定なることなり。

附 せり(土地により高きは七公三民低きは三公七民あり)、即ち右の外口米(口永)及缺米と稱し正 加税 ありたればなり、 口米。 口永とは納税の時の筆墨紙其他の雜費に供し、其額 一俵に付き口米 稅

一升、金銀納なれば永百文に付き口永三文の常なりき。

缺° とは差米、 込米。 出 目 米等の名稱 あり、 Œ. 稅 の缺 減を補充するものにして、 率は一石に付き

多きは 米 三斗。 少きは 一升あ 5, 金銀 代納となれば三十文乃至三文を徴 せ

小物成の には山山 野河海の産物 に課するものにして、 其種 類頗る多く、 税額 感も不同 なり。

課役 は三役と稱し、山傳馬役入用、②六尺給米、③藏米入用金の三種をい 3

1. は 宿驛 に於ける費用に充つるものにして、其率高百石につき六升を常とせり。

2. は幕府 の奥 丁 庖厨使役人に給す、高百石に付き米二斗を常とす。

3. は 資納 の際要する離費にして、上方筋 は高百石につき銀十五匁、 關東筋は永二百五十文とな

せり。

三役は幕領にのみ課し、其他の私領にはなかりしなり。

以 Ŀ 地 租 小 物 成 課役 の外に國役 (堤川修理、 朝鮮 來聘使費、 H 光街道修復費等の臨時費 に充

つ)あり、其率一定せず。

(諸川の舟 一渡役を課し、幕府より諸侯に對して課する武家役又は御手傳役ありて、是等は軈

翌年

中

止

せせ

がて賦課用金其他となりて領民に轉課せられたり)あり。

四四四

< 13 所 献 iii] 御 金となれ 川 仓 12 主とし 0 天明六年全國 可可 人に課 に賦課せ せら 77 るときの 時 には農民にも課せられたり、利付返償を約するも、 御用 金は、 村 百石に付き銀 廿五分なり 但 多

地 卽 前 積 從 豐田 で の一段三百六十歩を三百歩に改めたり、但し歩の 方六尺三寸を一歩とし、三十歩を一畝とし、十畝を一反となせり、畝の名稱玆に始まる、 を統一し、租税を増徴し、傍施政に参考するにあるは言ふを俟たず、之を太閤檢地とい 收穫 來 0) 秀吉は天 を一石五斗となし、 質高永高 正十八年先づ陸與國より着手し、文禄四年全國 を廢し、總べて石高となし、 上畑及屋敷地を各一石二斗とし、 田畑 で上、 面積は異ならざれ 中、下、下下の 之を以て取箇即ち租額を定む の検地を了せり、 でも一 四 等に分ち、 反の面積 共 目 は縮 的 上田 は 2 全 小 而して從 るの標 の石盛 せ 國 1) 0 田

る日 抓 心本全國 くて機 地した (壹岐對馬を除く)の總高に比して實に 8,000,000 石を打出 311 本全國 0 總高 26, 697, 242 石にして、之を足利 時代 した (足利 0 義 輝) の時 13

準

13

0) 德川 氏に 新檢地法 至り四代將 を施 したり。 軍家綱檢地法を改めたり、是れ延寶年間なりしが、特に檢地を要する地方に

此時一歩を方六尺一分となせり、故に租率少しく増加したるものなり、豊臣氏は方六尺三寸を以

て一歩としたるは既にのべたり)。

其後真享享保年間兩度に檢地法の改正を施せり。

25,786,929 石餘、第二回は天保七年にして總高三千四十三萬五千二百六石餘なりき。 徳川時代を通じて二回檢地を行ひた たるが、 此 の第 回 の土地調査 一は元禄年間 にして、 全國 の総高

但し土地により一段の面積に差あり、多きは九百歩、少なきは二百五十歩なるあり、叉方六尺以

上乃至六尺五寸を以て一歩となすありて、廣狹一ならず。

且幕府 への錄上高は內檢と稱する藩 の調査高に比し頗る少なく、往々三分の一以上の差ある所あ

り、随て右全國總高の如きも精確なりといふを得ず。

て、 然し、 餘地 斯く土 少なくなるに至るは明かなり、 地によ り面積を異にするも、 去れば檢地の際農民の騒擾を惹起せるは既に述べたる所あ 檢地 あ る毎 に或は面積縮小し、或は檢地精密となり

りたり。(帝國農業史要 pp. 142-148)

領 「主に對して忠順にして、よく納税の義務を果たし、家にありては孝悌の子弟たり、身を處する

に質素勤勉なるべく、幕府の、

第四章

農業の

たるものはよく國法を守り、 地頭代官を疎略にせず、又名主組頭を真の親と思ひ、名主組頭の

五

HI 付 は遠背 あるべからず」とし、 又親によく孝行の心深くあるべしとせり。

四

六

あ 叉は買候にも、 一少し 是 るを認め、 まし は商 農民 ひ心 に對する 之を農民教育に加味したり、但し農民の業を轉じて商業に移るは、 商 も之ありて身 ひ心なく 要求に して、 候 1: ~ ば人に 持上げ候様 亦農民教育の 抜か るる 1= 11 0) 趣旨 3 1= ~ く候。 候」とは、 なりしな 其仔 農民にも多少市 細 13 年 貢 の為 1-雜 場 之を忌み且つ堅く 表表 0) 狀 をうり 況 1= 通 候 ずる 事

要

寺子屋、神官、 師匠あり、書物は諸往來又は四書によりて、讀み書き十呂盤を教へ、同時 的に徳育

を授け たこ b

之を禁せる所なり。

「五人組帳前書 は日常 の行動を律した 50

心學道話 は農民に 感化 を與 ~ 72 ること大なり。(享保元文年間石田勘平並其門弟 手島堵庵 のなせる

所 なり。) (帝國農業史要 pp. 168-170

金融を述 ぶる に先ちて貨幣 物 價 を逃 3:

德川 貨幣は豊臣 あり、 時代 (家康)金銀貨は大判、小判、歩判、 兩種 時 代大判小判及丁銀を鑄造せり、 **爺用せり、** 寛永年間寛永通寳を鑄造し、 且 丁銀、 新 たに天 豆板銀を新 永樂錢の行使を禁絶せり、 正通寶 (銀銅の二種)を鑄て通 たに鑄造通 用せり。 叉寬永年 錢は 用せり。 永樂錢 間

越

少しく

用せり、 寶永年 間 一度之を禁じ、 享保年間 再び之を許し、 幕末に至れ

の請により藩札の發行を許せり、銀札叉は銀手形と稱するもの之にして、其藩内に限り通

前

福

井藩

なる) 大和 豐臣 國 低價 に換算すれば、 にて米一石の價八百廿七文なりとい 時 代 の錢一 なるのみ、江戸時代には常に金一兩を以て米一石の平準相場とせ 貫文は江戸 米は三貫五百文に當る、 時 代 の寛永通 ~ 實 **b** 四貫文に當れ 之は後の 之を寛永通 金 9 寶 兩 當時 卽 (永禄 ち 錢 永祿十年 四 より凡そ六十年を經て寛永と 一貫文 るにみ [2228 (1568 A. D.)] (次に 出 n ば づ 古今平 1= 比 時

米價の 慶 長 + 價 四 格 に大差 年 金銀 銅貨の なか りしを知るべし。 比價を定め、

べしと ぜ 金一兩を永樂錢一貫文、鐚錢四貫文、 銀五十目に代へ、 通用

藩 然れども 侍 2 は勿論 の財 るに 政 日 切手渡しを以てする制となりたる故なり。 常の 上の都合より從來の 同 のこと、 時 に財源 經濟 先祖 12 を俸米に仰ぎて衣 物 밂 より代々其子に仕へたる譜 經 濟に 知行制 て行はれ、 度は漸 食せる幕 次所 米其主たり、去れば米價の高きは農家の喜ぶ所なりし、 謂 府 (切手渡しの時期、 諸侯並· 代のものまでも、 康 禄 制度 士人亦然りしなり、是れ元祿 (切手渡 經濟論叢第六卷第五號 其俸 し)となり、 禄 は 知 行 渡 新 Ę. しを止 12 646) に召 時代 頃 抱 8 へた より諸 代 る

の調節に留意し、 殊に低落の場合に於て甚しとす、 匹 t

米價引上策として

此

故

を以て幕

府

は常に米價

第四章

農業の發展

酒 13 造 酒 0 E 造石 增 米をなし、 石 額 額 を制 をも許したり、 限 圍籾を命じ、 減食 引 下策 標準相場以下に買入れたるものの差額を徴す としては官廩 を 發 高 價 に米 穀を糶らし るの め 制 有 を設 餘 け 米 変を 時 廻送 ニーニ

四

土 地 0) 質 入、 物品 0) 質 人。 信用 貸借 行 は 22 たこ 1) ° 田 畑 永代賣買 を 禁せ るより、 實際 13 質 入に より

L

かもも

命

C

た

1)

受 T .... 種 質 0 期 永 限 代 は十 賣買 で行 ケ 年とし、 -31 1= 至 利子 礼 *b* は 不動 天保年間二十五兩 產 0) 質 入 法 は双方ともに名主五人組 一分(年一割二分)の制を立てしも行 頭 0 署名 ある 設 書を授 は n

ず、民 当 通 0) 利 子 高か りしは IIJ かっ たらりの

物品 質入 (動 產質 入)は 本 人及保證人(請人)の即判を要し、利子一ヶ月二分乃至三分の 制 なり。

(實際 には 尙 多く高 かりしなり)

制 限 信 せ 用 資借 が、 12 は 遂 15 普 行 通 12 加 判 to ずの 人を立て 外辨 償 の義務を負はしめ たり、 其 利子年一割五 一分以內 に天 保 年 問

低 < 賴 叉 母: 年 子 賦濟 講 あ 崩 9 法 をとりし 元 と親 族 故 なり、 舊 等 後には 0) 有 志醵 種 金 々の弊生じ、一 して 相 互 災 厄 種 を救 0 富 2 しに 籤 類 似 始 まれ 0 ものとな るも 0 なり、 n 60 隨 て利子

B 行は 無盡 n 誹 す。 叉は 融通講あり。 賴母子講の變形にして一層富籤に類似せり、 之を禁ぜること屢りな

ましど

度量 賴 母子講。 衡は大寶以後改造せることなく、平安朝時代の末より政令下に及ばざりしを以て、 無盡講共に明治より大正時代尚行はるるを見る。(帝國農業史要 p p. 175-178) 民間

隨意

に度量衡を製して之を用ひたる有様なりし。

五寸深さ二寸七分と定め、寛永年問口經を四寸九分 斯 かる紊 れたる有様なりしを以て、 江戸幕府は其始め令して桝は京桝を用ひしめ、 に改めた bo 一桝の量口經

尺度は曲尺、鯨尺の二種となせり。

用ひしめ 權衡は江 たり、 [月及京都に秤座を置き、陽東は江戸守隨氏の秤器を用ひしめ、陽西は京都神氏の秤器を 而して兩秤座よりは常に人を派して民間所有の秤器を檢査し、且つ之を修繕する制

となしたり。(帝國農業史要 p. 183)

## V 最近時代 (1868 A.D. - 以來)

に革新 3 定して静 ば、 政治 をなすもの 政治と經濟とは人間生活上に於ける二大重 丽 政 は然しなが 治組 0 して 励機を與 止 的 なり、 叉經濟的 織 なるに拘らず、 は 3 度確 ふるものなり。 常 此 財 1= の三者の 力は 同 定せられた 不斷 75 經濟的財力の發達は益ゝ増進するものにして、 る歩 交涉 1= 接觸 動的 る後 調と叉同 にして且つ進歩的なるを以て、 は固定し易く、 1-種 K なる速度とを以て進むものにあらず、概して之をい 要部 0 曲 折 門にして、 蘕 故に政治的權力は總て静止的 辺遷を經 之に思潮 3 から 思潮 政治的 を は姑らく之を措き、 加 へて社會 遂に從來 權 力が 一定 存立 1= 0) して保守 政治 0 0 組 根 的 織 經濟 本基礎 的な 組 に固 織

なる は治 に治者階 今や 經 者 幕 濟 階 的 級 級 府 に利 活 12 倒 より 動 n 時 用 T 代に進 我が せら てなさ 3 國民は、政治的 るる み る時代、 72 時代、 る 8 生產 0) なり。 つまり全國民に自主自由なる經濟活動なき時代より、 正は多數 權 力 カジ なる被治者階級によりてなさ 15 数なる治者 階級 1 龍 斷 せらるい時代、 n 分配 及消費の 經濟 自主自由 機 大部分 關 が常

b 而 此 して自主自由なる經濟的活動は國憲によりて保障せらるるに至るものなり、 時 代 1= 進 むや、 前 時 代 0 絕 對 無限 なる政治權力は相對 的 なるに至る、其分配 斯の は廣く全國 如きは 立憲代 民 に倚

議 代 は 一般國 政 治 售 0) 意義 旷 民の利益なり、 代に 1= して、 於け 3 政治 治者 政 階 の中心思想は治者階級にあらずして國民の安寧幸福にあり、 民の犠牲な 級 なく。 叉被治 るも 0) 者階 も畢竟すれ 級なく、 ば 國民 般國 皆國 民の 政に參與し得べく、 利 益を自ら保護する 此故 政治 0 目的 必要 此 時

73 る負擔 なりとす。

5 此 3 3 0 時 こととなり、 代 0) 特徵 は經濟的 而して其然る所以は經濟的財力の增進に伴うてその 財力の著しき増進にして、 政治 的 權 力 0) 如 たきも往 分配 は々之れ が公平 か 15 ため 行 は 1= n 左 3 るに 右 せ

歸 せ 20 3 ~ かっ らず。

1= 1= 20) 顯 L 出すべ して 德川 尊王攘夷 72 T るよ 議 論 進 幕 11. 策 双 府 きは明 り遂に幕府の倒壌となりた 院 將 L の標語 的 0) 實 Ti. 0) なる經濟 政 慶 建 行 治 カン 北 を約 营 的 なりしも、當時の志士「慶應三年六月頃 78 (Motto とい 0) 組 唱 政 束 的 織 權を奉還せる後 / した から 财 72 産業の發達に伴うて推移せず、 カの ることは新 るものによる 2 著 1 うき増 思想とは言 ること、 しき思ひつきなるも、 (慶應三年十一月九日奉還) にありても朝廷に定策なく、 進は、 (國民經濟雜誌第二十四卷第五號 p. 117)] 旣 遂に之れが は 1-ず)は 訓 ~ 72 天下 る 革 政治的組 後藤象次 如 志士の血 新の動機 封建制 < なるが、 織 郎 度を根 を沸 を興 の静 坂 洪 騰せしめて、 止的なるに 行 ふるものなるに、 本 は 本 先は立 的 龍 政 權 馬 4= から 改 0) 憲政治の時 西 口 8 反して、 復を主 鄉 h 之に 隆盛 とは 薪 加 とし、 せざり を添 之る 代を 動 的 官

第

月

省を再 興 3 3 尚 封 建 度 7 維 持す 3 方 金十 0 如

の布。 命あり 前 略 往。 7:0 tz 5 那つ 縣〇 是 0 礼 通 1= は難相の 成候に つき封建 5 0 儘にて分明に 相立ち 候樣被遊度候」云

漸 < 3 n ば 治 四 明治 年 八 維 月の廢藩 新 慶應三 は 百般の 置 縣 後 年十一月のことな 制 實際 度組 に三府七十二 織 0 改 革 を意 縣 味 以て當時 を置 寸 主と 373 3 , dk 1= 於け 郡 縣 當 0 時 3 憲 制 3 くいい 全く 向 18 成 幕 知 b HF 3 72 (1) 遺 3 100 制 四 18 年 踏 0 襲 +

a. 慶 應 年 (1867)+ 月 九 日 將 11 德 JII 慶 詩 政 權 を春 逻

c. 治 年 (1869)新 政 府 國 都 を京 都 7 II. 戶 1= 移 東京 と改

0

b.

明

明 治 年六 月 廢藩 胃 縣 0 FF 南 h

d. 明 治三 年 九 月 庶民の氏を稱すること を許し、 武士町人の區分を廢し、 全國民凡て對等とな

る。

明 治 匹 年 路上騎馬

e.

f. 明 治 [TL] 年 四 月 戶C 所 語 法 を設

h. g. 同 同 じく 八 年 月穢 八 月 多非人の稱を廢し、民籍に 散 髪の 冷 を布 3730 武士 及 特 編入し、 權 あ 3 百 他 姓 0 町 人民と同等たら 人 0) 標 徵 6 佩 刀 35 廢

治

fi.

年

11

土

地

清

H

0)

禁

18

解

<

3

共

1=

賣

ĮĮ.

0)

度

邱

78

交

附

年

Ł

月

更

10

地

劵

交

付

10

主 3 j. i. k. 0 斯 な 手 h < 長〇 よ 7 は 治 年 h 年 同 1110 + 八 胩 脫 村中 1 1 民 月 1= 年 武。 72 13 几 月 藩 士。 h 先 な 月 所 18 8 庄。 藩 廢 0 づ 3 是 藩 屋0 主 縣 名 君 籍 縣 n 70 主。 忞 廢 1= 18 年0 置 對 湿 主 寄<sup>0</sup> 1= す 0 \_\_

0

称

38

廢

L

T

,后

長

多

置

1

次

To

明

治

廿

年

त्री

町

村

制

實

施

ع

共

1=

50

府

-1

+

縣

70

置

3

並

1=

郡

縣

0)

制

全

1

成

3

7

t b T 名。 義0 Fo 領 主 0) 支 配 1/2 脫 大 7. 廢 潘 置 縣 1= J 1) T 110 質っ 10 藩

3 隷 屬 的句 關 係 亦 終 32 h

10

1=

於

け

3

蒜

屬

的

位

置

舊

制

0)

下

1=

於

17

3

幾

多

0

東

鄉

ょ

h

脫

却

43

1. 土 年 地 治 幕 院 分 历 Ŧī. 權 0 年 及 鄉 月 營 + 畑 永 Fi. 1= 代 B 0) -す 賣 地 3 買 自 束 縛 仕 由 賣 0) 敷 買 解 0)

許

可

出

で

+

地

所

有

權

0

移

動

全

1

自

由

3

73

3

是

\$2

寬

8

2.

HII

治

1

年

Hi.

+

地

分

割

0)

制

[]

78

解

<

1

是

礼

寶

胚

儿

年

(1820)

九

10

家

Th

0

畑

配

分

0)

儀

は

候 事. -T 3 + 地 賣 買 禁 止 分 0 角星 73 b ·永

高 -石 地 ----町 步 t 9 小 < 分 < 3 1 停 止 な 0) 禁 分 智 解 除 せ 3 h 0

3. 治 匹 年 九 月 四 日 大 滅 省 令 t b T 從 來 0) 耕 圳 利 用 0) 地つ 種 综0 12 0) 制 撤 去 世 6 3

全 國 般 0) E 有 1= 及 ほ L 人 民 0) 土 地 所 有 權 層 確 笛 2 73 22 9 C

第 Pu T Phi Lic 業 0 發 展 點

15

あ

90

明 治 四 年 月 太 政 官 蓬 1= より、 社 寺 领 13 共 現 域 地 以 外 を選 納 せ L 8 72 5 而 して還 料 饭

部 は 之 is 官 有 部 は 之を民 有 1= 排 1 げ 72 b

72 *b* 明 治 t 年 + 月

民

有

0)

別を設

在

來の官地は多く之を官

有

叉は帝室御料

地となし

官 有 地 民 有 地 0) 始 設 め 定 T 官 有

所屬 判 然 72 3 3 3 8 在 來 村 0) 無 稅 用 益 地 13 概 ね氏 有 地 とな 난

弊 庭 器 地 租 n 西 改 地 90 E 方 4 1 は 業 は明治 官 民 有 六年 0) Tri° 七 别 月に 此 較 的 始まり、 判 11)] 73 + b 五 も、 车 二月 束 1 北 至 地 b 方 漸 に T < 13 完 T 後 せり、 年 種 K 0) 地 紛 租 改 議 を īE. 生じ、 0 內 容 は 次 1 共 0)

1. 土 地 0 石 收 穫 課 稅 を廢 て、 土地 0) 原價 (法定價格 課 税す。

- 2. 米 納を 廢し T 金 納となす。
- 3. 課 秜 程 度 18 定 して、 地 價 百 分 0 三となす。

十七七 改 年 JE: 地 後 租 Fi. 條 年 間 例を公布 はよ 据 置 370 地口 其 目變換 後 Ŧî. 年 0) 目 事 毎 1 1= あ 改 3 E 3 寸 n 3 事 ば 地 3 たる 價 を せ 5 修 正せ 然か ず、 も事 叉 情之 般 を許 的 1 地 3 價 修 Œ 依 をなす 明

治

地

和

稅

例

ときは豫め其旨を公布することとなせり。

止

罪

科

1=

より

3

關所廢,

官

彻

h

ば 改 夫 IE 米、 と共 べに幕府 口 米、 傳馬入用、 時 代の 各種雜税賦役は皆廢したり、 六尺給米、 藏米入用銀、 小物成、 則ち明治 諸課上等) 四 年五月を以 を廢 て高 L -掛 h 地

物

(附.

加

租

1=

代

T 稅 目 を 劃 なら 65 12 *b* 

傳馬役入用は宿驛に於ける費用に充て其率高百石に付き米六升を常とす。

六尺給米は幕府 の與丁庖厨使役人に給す高百石に付き米三斗 際要する雜費にして、上方筋は高百石に付き銀十五匁關東筋は永二百五十文とす。

以上を三役 といふつ

藏米入川銀

び貢

納

0)

諮課上は村々の水車炭焼等各種の事業に課せるものなり。

失米は藩 :領旗本領にて百石につき一石二斗を取るべきものとす。

15 物成は山 林數澤湖海、 茶 漆、 其他百般の天産物の課税にして總名なり、 年貢 山年貢、 役 一山役、

手 手米

则 治 元 年 Ti. 11 活藩 の私 に關 所を設くることを禁じ、 次で翌二年正月諸道の (帝國農業史要 ŗ.

關

所を撤

廢

明治五.

年 JF. 月 驛 傳 助 郷の 财 產 を没 制 を廢 收 す 代 0 制 2 るに陸 72 3 闕 所とい 運 會社 Z. を以てせり。 明治三年正月 此 制 を廢止し たり。

て、 Ш 治 七年 二年 四月始めて民部省を 月 内務省 に勸業寮を置き、 置 200 主として 產業獎勵 開 及種藝のことを掌り、 狠 物 產 等 0 事 務を掌ら 十年 L 8 12 \_\_\_ 月勸農局 る以來、 數次改廢 改 + あ

几

三五

第四章 農業の 發展

離 して 農林 月農務局と改稱し、 商 I. の二省 3 な -北 四 9 年 四 <u>پ</u> 月 一農務局 \$2 今 0) 獨 農 林° 立 省 農商務省-な h となりて大 IE. + 111 年 H 1= 至 h 遂 に分

今明 製造 12 明 た管 治 治十 まし 維 py it 新 從殊 自ら 年 大藏卿 より 物產 内 形 今 大藏等各 を氾 大隈重信產 日 しし農商 1-歪 省 に屬 と利 業社 るまで せる た 會 争ふの の趨 我が 歷 1. 勢を察して農商 祭むり 筒 農業 に関す 3 を以て 上の發 る事 務省 於 佛 図の 710 野げて、 設立 を見 制 に飲 0 るに、 於 新設の農商 一百 ひ農商 を呈 之を凡る四 形 す た起し事ら政 從來 務省に専局 施 行 期 40 粉 に分つを得 0) 22 區域 むるに T: 内 3 至 所 れり 止 0 慶商 d) 2 政 粉 ば自 此

## 明 治 初 年 よ 1) 同 + 四 年 ·農商 務 省 設置 12 至るま て 0 間

論 行 め す 明 博 治 3 ---或 < 1= 維 は 0 知 新 物 13 記述 質 湿坑 先 獨 的 能 b づ 進 应 政 を 治 步 ##-民 界 10 的 0) 勎 雷 革 1= ili 2 命 派 1: 增 83 0 謀 殖 2 ならず 歐 12 L h 洲 0) 0 文 De l iii 力 國 を輸 78 民 强 產 入 大 業 して 1= 的 す 革 百事 るを 新 0) 急務 78 動 改革 機 3 老 せ 75 與 h し、 ~ とし、 72 主 9 とし 制 開 度 T 國 法 產 進 律 業 収 避 0 0) 制 勵 宏 定 謨 策 は 家 空 勿 定 遵

業 稱 着手した to 先 廢 づ L 政 9 北 脐 海 0) 下總國小金原開墾最も成 道 最 Ł 3 意 な Te 用 た 0 3 は TZ 明 3 治 13 開 华 拓 **海**種題著 八 Ti. 月 業 1 1= して して なりしが 同 最 時 \* 1= 保 福 北 護 E 獎 海 際安積郡對面原開 道 勵 開 30 與 拓 使 ~ 廳 72 を h 置 • 5 北 墾 72 海 b) 道 枥 を 木 內 初 縣。 地 め 0) 須野 開 蝦 墾 夷 0 0

開拓事

叨 治 二年八月移民規則を制定し、移民を募移民及自移農夫の二種となし、募移民は三年間米鹽農具等を給し、開墾勞費毎段の。。。。。。

別金二兩を與へ、自移農夫は單に每段十一兩を與ふることとはり。

明治 三五年十月更に北海道拓強の進步を速やかならしめんため、低價を以て土地を人民に賣渡し、地券を交付し、十年間其租

た 
処するの 
規則を 
定めたり。

而して斯の如く開墾を獎勵したるは、 蓋し當時封建制度の廢止と共に俄かに常禄を失ひた る各藩

の士族を救濟するの手段となした るものなり。

民部官を置き、主として開墾物産等の事務を處辨せしめ、同年五月更に開墾局を設く、翌六月民部大藏兩省を並置す) の手記に曰く襄に開墾局を設けたる所以は、 政 一府が如何に土族の處分に重きな置きたりしかば、 漸次全図の荒蕪地な開拓して、 民部省に開墾局を置きたる趣意を見ても明かなり、(明治二年四月始めて 士族を土着せしめ、其産を授けて其家禄を廢せん 第一急務となすべしと。 兵頭懿

され とするに在り、 ば政府 は此等 其方法たる府藩縣の荒蕪地は擧げて之を民部省の直轄となすを、 の無祿の士族を救濟するため。更に明治十一年開墾貨與方法を立案せり。

地を福島縣安積郡對面原に相し、 进 概 要は、 開 级資 (金總額を貳百五拾萬圓となし、其面積は約九千町 之に投する資金を六拾五萬圓と定め、貳千九百七拾町を開墾す 步、 移住者壹千麥百戶、先

越えて十三年内務省は更に勸業資金貨與の內規を定め、 勸業資金の貸與は士族授產及一般殖產の

第四章 農業の發展

13 11: 0) 1= 族 別し、 籍 貧富 を論 1 族 ぜず 授 產 國。 は無産 產。 齊。 竹 7 窮 以 0 7 士 族 がむし 的 て、恒 せ 產 を得 せし むか 3 を以 て主旨となし、 列门 產

3

h

の? -1: 力。 す 族 かつ 授 3 利用して \_\_\_ 產 種 Ji 0) 案 政 は 產つ 略 大人 業o 1= の一般達の 出 保 で 利 to 通 をつ b 0) 課 2 验 らむとしたるにあ 雖 紫 3 1= して は 從 北 來 Ħ 徙 的 50 食 は に安 斯 0) U 如 12 3 る種 維 新 族 後 をして産業に就かしめ、 俄 カン 常 1= 離 n 12 3 -1: 族

て、 カコ 3 開 先づ 洪 机 方 引 開 法 北 拓 此 (= 一酸的 次で、 と牧畜とを 1 簡 牧畜事業に意を用 罪 選 1= 3 して、最 12 3 のの 8 着 2 た 如 手. し易 9 かいかり 流 し牧 0) 75 3 70 開 以 拓 て、 と稍 失祿 3 11: 0) 0 士 41 族 業 1= 0) 職 1/1: 厅 業 を與 产 2 う るに 於 Iffi

3

場 を策 45 年 和 稅 [13] 附屬 H 大っ 武感。 助。 0 意 見を納 n - ( 安岛。 上總。 0) 地 方に 牧 4: の業 70 創 始 义開。 拓使をして謄振 日高兩國の牧

同 12 11 140 田口 =0 郎。 75 3 f 0 0 建言 を採りて其私 設に係る協 救 社に帰し を試ましめ

官業 0 模 範 牧 場とし -C は最 も規 模 0 大な 3 -F0 約0 郷牧羊場 つつつ 及 種畜場 を設け たり、 是れ 明治 八 41:

治 [/[ 年 二月 4/2 斋 排 且 to 1-情の 森。 縣〇 七户。 地 方に洋 種 0) 1150 たっ 学 致 4 2 め 追 種 を選で交 1EO t

·同 六 PU 月勸 月 1= 4:0 馬。 出出 脈。 所に於て、 の良。 種。 を得 養畜者 んとするものには、 の詩に應じ、 137 牝 許 た。 0 訓 谷つ 金を以て牛馬羊 村。 0 開っ 打了 地っ 官っ 気の 0 孳尾。 牵致 して導尾 を許すべ き旨な廣告し を請 3. +

政 府 は官設牧場を設け、自ら經營せるのみならず、更に海外 より 牛馬 若 < は半 脈 を輸入して、 内

牧羊 地 の種畜を改良せんとし、外人を傭聘して牧場を管理せしめ、 技師 を養成 して之を各地 0) 牧 仏場に派 造し、 牧畜 を保 護獎 勵 牧畜科を農學校に置 L tz 3 を以 て、 當 時 350 政 府 特に 0 保 護若 專門 < 0

は 個 人の 治 經 一年伊。 營或 は 賀茂 村 都岩科 H 0) 協 同 15 依 て成 5/2 L た る牧場 进 75 3 10 質 E 時 の流行 た る觀 あ b 72 60

たり、 所謂田 代牧場是なり。 村 0 佐藤 源古 なるもの村民 を給 合して本村共有原野四十町 歩を開墾し、 種牛二十 頭を買入放牧し

i) o ノン 叨 为治四年. の二名を聘し、 + ·月舊斗 南 大に牛馬を飼育したり、 藩主廣 □澤安任牧畜の業を青森縣三本 明治九年明治天皇の東北に巡幸し 木野に起し、其事 業漸く緒に就くや、 給ふ \$ 親しく彼を召して牧事 獨力を以て英人ル を重問し給 七 1 及アキ

れり。 當 時 彼 0) 經 營になれ る牧場 面積 は約 2400 町歩に L -( 彼は牛 180 頭馬 24 頭 を三本木村に 幸き來りて之な 報覧に供し来

を基本として牧畜を計畫し、 ПЛ 治 十年 0) 頃 Ŧ 業縣安房郡嶺 漸次發達して 间。 の村民協同 、今日に して一社を結 歪 32 ij U 官營 の領局 種畜場を排下げ、 更に資金な募集し、 該場の

て、 頒布 普通農業 自ら之を築 て 之 に於ては特 n から 地 試作 駒 70 場 1 獎 野、 勸 態農局に 風加 せり、 霞 5 别 種 叉地方を十二農區 藝掛 0) 農事 を置き、 試驗場 に試 頻 りに 探し (陸奥、 外國 たる の植 出羽、岩代、 0) 物 みならず、 を輸入 L 叉之れ 關東、 外國 カジ 信 0) 農具 越、 種苗 東海、 78 38 ・使用 谷 地 北 1=

陸、 京攝、 中國、 四國。 九州、 西海)に分割して、 勸農局員を派 遭 L ) 農泥 を 視察せ め 72 b

111 PLI 4: 0 頃 民部 權少水 細川調二郎 が米國博覧會歴観の途次、 彼地の果苗穀菜の種 子。 及農具を輸入して、 之を 本國 に輸送せ

第四章 農業の發

明 八年米国産 七年米 カルフォルニャ産胡桃、 煙の草。 御った。 標っ様。 関で 巴旦香及落花生を輸入す。 蛇旅等の種苗輸入する

九年佛図産 の砂油 甜菜の 種子を能羽諸縣に 頒布試播す。

明治 九年 米國 產葡萄苗 36000 本輸入。

明治 + 年清國及米國の蘆栗種子輸入、 先づ韵農局にて試植す、 是れ米國人ビ ット マンが蘆栗を日本に移植する の利を述べた

る意見を 納れたるもの なり。

明 明 の治十 十二年清國 . 年東京府下築地続田信敏邸外五個所 年英国産モルト白 流计照当 3000本、 小麥同赤小麥の二種輸入され、 印度ダ の土地な牧用して、 1 チリ ン植物園より幾那 大阪府、静岡、 西洋農具置 001 の種子及木材の標本、 愛知、 場となし、 兵庫、 併せて之を種藝試験 堺、 柴棍産の稻の種子等輸入さる。 Ц の五 縣に試播

蔬菜な栽培したり、 坪の土地及び役々關舊廣島藩邸地に農事試験場を設け、 是れ洋式農業を試みたる權與なり 米國より購入せる農具を使用して、

14

洋

0) 穀類及

過場野

80000

1)0 明治六年府縣に合して、農民をして土質に適する種藝をなさしめ、 且つ漸次外國の植物を試植 せんとするも 0 に、勸農局よ

種を試植し、 十年東京府下三田 且廣今民間 の需要に應じて之を賣り、 四 國町勸業局用地を三田 培養場となし、零で之を三田育種場 叉時 々農産會市を開きたり。 0000 改稱 内外の穀菜果樹有用 木 材 0 良

又農業教育及勸農機關 0 創設にも努めたり。

立せら 林學校を合併したるなり、 治十一年一月二十四日駒場農學校成り開校式を擧ぐ、明治天皇親臨 新潟 青森等各 地にも設立せられたり、 後二十三年東京帝國大學一分科となりたり 駒場農學校は十九年 七月東京農林學校となる、これ十五年五月設置の東京 勅 語を賜ける。 其後 (十二年) に廣島縣公立 山

明

√治十年始めて第一回内國勸業博覽會を東京府上野に開き たり、是れ一般人民の智見を 擴

め

同時に産業の鼓舞獎勵に出

圳 二十二年始めて共進會を開けり、聯合共進會は二十七年より開 けり。

農學博物館を內藤新宿勸業局試驗場に設けて參觀を許したり。 東洋農會の合併より成る。

大日本農會 明治十一年頃内務省農務局より農事通信日報發刊せられ、 (十四年四月創立) 東京談農會、 農事の實況を知らしめ質問應答をなせり。

明治當初より輸出品中最も多きは生絲及茶にして、 90 而かも逐年増 加する勢にあ るを以て、養蠶

製絲。 叉從 茶業 來 砂 糖 0) 保護には亦最 は 多 く外 國 も意を用ひた

より輸入したりしを以て之を幾勵したり、 紋鼈製糖所の如き最も其著

例 73

に割付け肥料を給し播種せしめたり、是れ十二年の事なり。 lt. 明 監督員を派出し、 製糖器械を佛國より購入して(十三年設置十四年三月製糖)、愛媛縣に製糖所二三を設立し、 糖業有志者を召集し、製糖改良を示したり、 又北海道膽振郡紋鼈村栽培地百二十町 歩を郡民四百四十戸 佛國 0) た 据付

宿試験所、三田育種場、 介 明治十年十二月勸農局に屬する作 香取種畜場等ありたり、 業 所は、下總牧羊場、富岡製絲所、千住製絨所、新町紡績所 īlīi して開 0 七重 拓使 勸 (明治 業試驗場、 二年八月創 札 幌 設、 勘業育種場、 十五年二月 同

**農學校**、 Jr. 事務の 十五年三月を以て農務局の所管となり 慰 學 校園 與駒內牧牛場、 新冠牧馬場、 札幌緬羊場、 根室 一牧馬牛場に 叉同 年十

L

3

第 如章 農業の

月 葡 萄 園 及萄葡 酒 釀造所, 葎 肿 國 札幌 薬 点 一及養蠶 室等農務 局 0) 主 四 h

iffi L T 更 1= + 四 四

駒

場

農

學

校、

富

出

製

絲

所

千

住

製

絨

所

新

町

紡績

所、

愛知紡績所、

廣島紡績

所、

三田農具製作

年 月 農務 局 所 管 0 谷 作 業 所 は 左 0 如 カコ b

而 歐 L 所、 洲 T 定 此 紋 等 艦 0) 設 北 製 計 海 糖 及器械を使 道 所 及 及 CK CK 下總 下總 用 1 和 して、 於け 斋 場 る官營農牧 全國 に模範 事 を示 学業は、 歐米人 叉 開 拓 を傭 使及農務 聘 局 歐 1= 米

1 1= ば する 度 習 T より 往 を 12 所 3 立 を K 72 72 7 カジ 極 7 江 歐 め る 12 端 沙州 7 立 幾多の め 時 殖 L 0 0 萎靡 保 林 72 新 更に 護 事 3 式 富園 業 衰 主 技 共 頹 義 產業 術を 0 面 1: 若 發 1= 目 歸 流 達 傳. E < を改 せん n で 0) 習 は試試 72 期 智見を博 난 とし 8 L 驗場 3 L 迹 たっ め 種 た 75 元 30 3 きに 創設 K 叉實 D 0 谷 漁業 競 新 種 非 爭 業 L 事 0) るも、 13 色 F 業 產業 養蠶製 保 促 0 を起 護 1 ゴ は、 其 して 材 た さし 計 め、 を養 絲 玆に 畫 水 紡 めっ 及 產 博 績 成 再 び指 0 覽 3 製 新 び勃 利 會 3 茶 經営を立てし 導 18 13 製 興 13 洪 增 め 糖 頗 進 進 1 0 3 農藝 L 會 模 其 たる。 且 等 範 叉 功を を開 工 I. めっ 歐 業 場若 於 0) 洲 奏 今日 T 催 1-樹 以 0 1 關 農藝 < 菜 T 新 より 72 す は 國 維 る 11-知 る諸 傳 殖 力 識 之を見 新 智 產 羊 0 智 山 學 0) を輸 所 を 發 應 革 林 校 を 獎 展 用 命 n 制 講 励 建 入

如 此 明治の 3 0) 産業發達に基礎計 甚 7: 大なる 8 0 あ 畫を遂行 b 72 b 世 る功勢ある第一人として故大久保利通 内務 卿 あ

3

を忘るべ 治六 カコ 年 らず、 (1873)公は明治十一年五月不幸凶徒 澳國 博 覽會 1參同 0 效果 は、 電 15 我 邦 0 長 所 を列 國 に示 i 其名聲を 發 揚 隨

0

72

め

1=

暗

殺

せ

6

n

12

h

7 我貿 易 を増進する (農事 1-止 まるら 3 ず、 左の 叉此 如 機 會 1= 於て 歐 洲 0 I 一藝技 術 を 傳習するの 便宜を得

12

b.

當

時

瓷 黿 法 佐 n 木 長 0 技

術

傳習

生

12

論

す

樹 燕 法 津 方道 田 平 仙

Щ 製 林 法 絲 緒 內山平右 圓 中 文助

景 庭築造 的 も亦 宮 日城忠左 此 に在りし 衞 衞 門 11 佐

颇 在りしも る国 现 に政 技 我國人は到る處彼等に歡迎され、 難なりしに拘らず、 術 0 を傳 府 0 0) 習せ 如 目 んが 丽 して ため 其科 に政 幸にして我國出品 目 府 12 の執りたる方針 當時 野副 製造の 最 も我國 總裁の政府に提出せる建言書に徴して之を知る。 は歐洲 技術 の為めに急要なりと認むるもの は、 0) 人の好評を博し、 如きも喜んで之を傳授せんとするの人士少なからざりし 第 傳習すべき科 為めに彼等をして日本人を敬愛するの念を起さしめ 目の 選擇 を選擇せし 第二適當 か 0 教師 其教師 岩 11 若 I 心くは 場 を求 工場 do か 2 しとす 氷むるは るこ から

藝技 最も親切 彼れ 特に 術 に精通 II 澳國 に斡 博覽會事 博覧合後も常に 旋盡力し、 4 3 を以て、 務參與 員 或 として 11 科 我國 書を 目 0) 我政 に在留して、 四 選 方に贈 擇に関して 府 の派遣 4) 員 は忠質なる注意を、 我政府の為に技師 自 と同 6 專門 行せる獨逸人ゴッドフリイ 0 X 士に就き適當なる方法に依りて の養成工藝の發達に盡力したりしが、 我當局者に與 F 又教師 D ブ ネ 傳習生を各所に配置したりき」 iv の囑託工場の選定等に付きて の如きは、多年我國に在留し、工 不 幸 病に罹りて長逝し

四 章 農業の發展

第

3

1=

45

拘

6

ず

、內國

人の嗜好に適せ

るを以て、

生絲は専

ら外國

に輸出

し、州絲を内國

用

10

元

0

る

1=

至

たり、1867 年日本長崎に來り 1892 年十一月十二日青山墓地に葬らる。

3 0 此 等 功 沒 0) す 傳つ 獨〇 ~. カコ 生 は、 5 3" 維 3 3 新 0) 0 初 あ 期 b 1-於て 歐 洲 0) 新 知 識 新 技 術 を 輸 入 以て 我 邦 0) 産業 發 達 を 助 けた

L 3 起 機 使 よ 由 障 頃 b 立 紡 用 澳 1) b 猶 は 多 0 箱 輸 國 水 寸 供 III. B 為 出 カコ 0) 3 我 博 廢 給 め b 結 0 踏つ 邦 覧 0) 軸爐 盤 佐C 第 物 L 装 し得 1= 果 會 屑 置 \$C 0) から 有 0) 審 木長淳 位 價 絲 20 如 0) 查 を以 3 か 現今 並 を 50 官 I から 占 紋<sup>0</sup> 業 1= 13 tz 7 之を 如 I 織口 7 1= 11: き を 'n 之を る鑑 L 機〇 其 至 13 改 世 之を 價 使 を 械O b 良 故 総のの 輸 屑 を 7 用 益す 機○ 發 男 擔 育 絲 出 騰 13 す 達 改良。 3 飛 L 貴 屑 任 3 13-田。 0 要技 素 校織 絲 最 中口 せ L L ·芳。 と光 外 L 1= 3 0) め 機、石豆 商 む 我 歐 大 至 を 72 澤 は 3 或 教 洲 73 3 3 日 莫 迄 に乏しく、 1= 用 3 < 示 1= 0) 大 膏つ • 8 L T 3 外 至 型。 講 n 為 T 0 抑 0) 0) 利を贏 すこ 究 5 73 此 新 3 9 梗〇 漸 自 會 1 此 版。 叉强 盖 と英 得 起 博 < 0 得 成 賜 覧 L せ 朋 h 力十 しが 層 大 L 功 治 训 L 會 73 漆梨 絲を 1= す 盾 紙O + 3 1 一分なら 3 称0 絲 は 於 年 今は て、 工 10 紡 始 讀 煙〇 V 眼 鏡 造口 絲 績 者 至 8 3 ざい 屑 1= 層 n 機 T 共 I 延 子。 緑を 製 府 鉛° 絲 3 械 型 to 故 す 之を 絲 筆0 紡 B 技 0 内 3 結 及 紡 術 0) 測量器、 績° 緯 之を 或 0 所 共 知 製 0) 所。 用 技 事. 相 造 傳 h 1= 業 運 0) 習 0) 狮 續 為 Fo 3 を 最 轉 () 谷 及 野國 す 電 知 Ti 初 す in 見 地 機つ 充 6 諮 は 3 I. 聞 3 蒸氣 新〇 -11 颇 0 力 等 Mio る b 層 10 3 1=

0)

整

頓

は

此

博

是

會

0)

質

践

あ

3

1

由

3

2

共

他

博

物

館

0)

博

覧

向

0)

1=

至

3

まで

H:

博

完

會

以て

澳

國

博

覽會

カジ

我

國

0)

物

質

的

進

步

1

貢

献

L

72

る

一数果の

大なりしこと推

L

7

知

3

~

部。 得 12 を精査する法 T 3 は 111 1-經 濟 盆 する J-. 0) 最も こと亦 如 370 宜しきを 大なり、 之を實施 得 たこ 沿田 教 3 示 3 肝 i 0) 歐 と謂 てよ 洲 j り。 6 2 衙 1 し、 6 我 邦 1 叉氏 來 始 3 弘 て海醴 カジ 3 長 傳習せし鑑體を解剖し顯微鏡にて其内 75 0) 尺 組 Ŧi. 統 と病 7 許 害等を辨 0 健 温 及 病 別 する 强 0) 放 ことを 大 摸

形 は 4 現 1-博 物 1= 在 b III; 他 濫形 70 開 V ば 内 部 0) 構 造 を精 細 1-見 ること を

勵° 改° 11: 良。 他 沙 "EF 题 3 1-0 0) 1 結 新 果 浆0 1= な 於 出 T はい L 7 輸 起立工商會社 出 1111 78 製 造造 增 0) 加 我 國 13-會 L 社<sup>0</sup> 8 設O立 組。 た 織 6 3 0) 浩 梯 明 治 3 開口 75 儿 5 設O 年 米。 國〇 岩 費店 < はな 固 博覽會參同出品 有〇 0,0 工藝を奬

1-起 源 11 7. 3 は 75 しとの明治三十 华 五月二十 八 目 田 1/1 一劳男 澳 博 覽會參同 il. 要拔

今 因 1= 博 覽會 技術 傳 03 H 全部 を掲 け て参考に供す、 詳 L < は澳國 博覽會參同記要を見る ~

樹 差 逃 70 法 法 淮 佐 12 木

神

仙 長

林諸科 裕 方 道 平

Щ

庭築

宮城 內 Щ 忠左 平 左衛門

第 四章 農業 () 發展 寶石類及大理石磨琢法 「ギプス」模型製法 法 陶 丹山陸郎

鉛筆製法 硝子製法 活字紙型製法 活字製法 遊山種農

昨錢鄉造 造 電信機測量器及細小器製造 船 術 松尾信太郎 田中精助

針盤製法 測量器製法

藤島常興

法 中 一村喜 郎

石脳油製法及洋蠟並に

染

組 製

統

法 絲

伊逵彌

助

圓中文助

セメント製法 伊東信夫 河原忠次郎 納富介灰郎

製

陶

製紙 眼鏡製法 朝倉松五郎 石井範忠 列

(=

型

げ

6

n

會

務

英央

掌

7

3

0) 際。

威

有

名

0 農學

師

以

到里元

荷

衣伯連

迁

1=

親

我

正

から

近

時

新

發

0)

齋藤正 三郎

木器革類 金法 及裝板 細 I

煙草 製 法 竹內 清野

卷

築 循 松尾伊兵衛 毅

Wi 岩橋教章

石 建

術

营

地

圖

製法

作 圖學

I

法 平 山 Ш H 英三 際 郎

茶鲜

製

in. 循 E か p

彩

革手袋機 英大小機械 械

麥 程帽 子製造 機 械

煉

兀製

治器

忠業 -Ш 治 七 年 四 月 0 出 版 1= T 津 田 仙 氏 0 著 73 b 0 K 澳 國 博 覧 會 1= 隨 行 し 審 查 官

T 著 但多 13 L 12 るもの 1= L て、 共 第 13 氣

筒

埋

伏

農業の 發展

第四

育

明

0

=

大

过

を

俥

習

寸

13

0)

機

會

を得

歸

朝

後 是

を實驗

修

得

生を出すこと。

前後數

百名に及べ

9

當時各府縣勸農課

に職

を奉

す

る者

は、

概

ね

此

學

校

學

全國

よ

Ó

數

3

0)

子

弟

Te

慕

集

農學

0)

敎

授

3

73

L

72

9

m

L

T

本

校

よりし

T

普通

是

學

0)

卒業

生

及

附

法

即

ち

磚

製

0)

筒

泡

地

1

1=

沙豆

通

大

氣

它

土

1

1=

入

せ

しめ、

7

生 は 育 38 禾 花 圳 媒 < 3 助 方 法 法 卽 第 5 人工 樹 を 以 枝 T 偃 果實 曲 法 0) 增 卽 熟 かり を 樹 助 枝 < 吸 沙 偃 3 方 Ш 法 L T を 記 木 训 幹 地 沙 質 0 3 勢 3 力 肥 12 饒 0) な 增 9 鬆 大 -1-なら (澳 ري ا 國 博 3 8 鹭 (1) 育參 方 间 植 法 物 第 0

TE B h 7-注 益 智 田 3 知 仙 6 正 3 記 2 す 欲 所 至 h す 1= よ 3 途 者 n 1= ば 多 回 1 海 志者と相 國 忽约 博 豐 會参 1= 謀 して 同 り學で 記要 數 一農の F 部 技 なるも 10 循 傳 賣 習 霊 Ţ. 0 L 34) を設 12 3 け、 農業 0 結 互 果 1= 引 是耳 媒 -助 世 を講 法 1= 0) 出 傳. 乳 づ 7 73 3 15 cz 3 請 0) 便 2 世 3 間 供 争う

來。 きの < 農を h 子 ば 至 几片 以。 1= 足 我 てつ 政 あ カつ \$2 立國の 5 3 1 -A. 未 惟 5 との 大本 3 Illi < 思 學 是 想 0) 1= 澳 步 を 何 懷 於 3 to T 我 26 3 1= 3 ПД H 在 居 治 知 木 b 1) D 3 T 政 八 農事 年 13 1= 7 葡 是家 T 0 萄 教 學 栽 育 校 未 培 1= 1= 3 73 器 學 0 東 事 問 7 ----京 0 3 は を 事 麻 0) 學 不 布 豐 門 校 要 1-學 2 な 三九 12 教 T b け、 修 江 2 23 3 唯 之を 3 大 醫 學 t 先 學 校 含 傳 h 農 73 全 狹 0) 社 記 0 是 學 とは け 1 遺 3 \_\_ 法 校 3 1= 3 實 あ 南 蓮 名 3 65 3 嘆 づ ことな け す 1

い書つ 犯 科 12 1= 大 3 1= 從 母 3 11. 12 0) てか 敎 な 1 店 授 b 我の 37 3 0) B 邦的 3 任 共 10 0) 老 38 負 本 あ ĩ 業 b U, 0 T 生 是〇 或 11: 1 1 學 卷 13 今 0)0 故 植 尚 農 大0 物 す) 界 切つ 1) 御 730 苑 T 1= 30 庭 あ ことを h 校 主 T 13 任 今 共 72 知〇 9 1) 學 3 50 か 力 叉農 3 1,0 1 技 ٤ 30 雖 事 能 72 8 試 ٤ 3 驗 沙 0 切 學 舊 功 些沙 是 2 技 居 社 15 1 農 師 3 き 學 あ ナニ 6 校 2 0 7. 12 3 膨 抑 0) 5 3 か 水。 子 すっ 6 郭〇 · 40 提<sup>0</sup> 1 叉 學校 或 或 は は 開 農

まで 郁 雜 月 志 --Ш 0) 初 治 連 綿 0 8 儿 验 T 年 行 111 農業 1= T 13 出 验 h 行 L 3 雜 L 8 11: 市山 第 來 D \_ 後二 产 h \_\_ 3 號 松 旣 III 刊 0) 雜 1= 1= す 1 您 改 il. を 13 當 25 積 忽ち二 用字 農業 むこと一 U 1: 版 毎 1= 闘 月 70 + I す 3 11 17 1-雜 0 及 發 盐 CK 萬 刑 世 8 3 餘 1= 號 73 部 \_\_\_ 數 3 10 削 Ŧi. あ 现 刷 3 IT 7 今 九 ことな + 3 餘 1-1= 治 至 達 72 -11----宜 3 73 6 结 .3 哉 1= 初 40 25 博 此 13 13 鳇

雷 产 然 輸 12 ば 入 注: 1117 100 H fills L 1: IE 3 から 耳: 我 雷 邦 13 (= His Sic 蓝 TEL L 校 共 70 源 創 沙 记 澳 沙 農業 博 覧 1007 雜 1-誌 经 35 創 72 刊 し、 3 3 學 0) 漫 2 EHI H 加 にて 3 ~ 穀 荣 果 木 花 开 瓶 0) 良 柯

會參

要

-1

循

傳

習

Ţ

36)

長 媒 30 助 偷 以 法 治 T 0) 國〇 儀 + 家〇 SF. 有O 付 (1) 益0 377 秋 0)0 御 1 1:0 11 1 1:0 間 H THO THE あ 1lli 力。 I b すつ 营 3 C 後 门 段 省 御 御。 t 万王 滿〇 1) 御 足に 赤 茶 F 坂 思。 假 召○ 於 皇 30 居 T 30 ~ 3 天 出 台 卓 頭 00 陛 4 物° F ~ から以口 言語 C 7: 8 座 思 賜 孤 13 尺 達 b 0 す Ö 所 6 8 E. 1-早 御 召 MI 速 3 1 出 12 於 頭 7 東 L 酒 久 72 看 世 3 侍從 沙 1= 賜

13 h 館 最 4) T 優 心 渥 たらる 0 發 展 思 然 70 得 た b との(澳國 博鹽會參 同 記 要下 一篇技術 傳 習 J

35)

5

る大日本豊會も亦公の

遺志を繼ぎた

るも

0)

bo

歷

3

b

3

な

勅 以 0) T す) 龙 賜 如 た 1) 何 に津 12 3 旫 は津 田氏の カン 田氏の楽園 一農業三事 より の世に擴まりたるかを知るべし、其事柄 なることが、 之によりて農事 の獎勵 進 步 となり の信信 た ること大なる

明 治 + Fi. 年三月 政 府 米麥 并 進會 0) 東京 に開 カン 3 ノに置り、 410 村直三首として頭抜を蒙り 天颜

咫尺し特 別名譽賞 户 及 金 1 賜 13 3 (大日 本農會 成績 급 P.

故 大 明 治 内 務 卿 0 我 中 邦 村 是耳 TIT 0) 將 林 闖 遠 發 里 迷 船 1 恭疼 津 傳-した 次 るも 0) にして足らず、明治十四年四月創立せ

場を設けて種苗交換の便を與 し農會な興して、 がれ 本會の 惜哉 相 公は明 曾て 創立は 謀り其志な繼が 同 十四 歐米を巡 明治 治 年第二 + 各地互に知識を交換せ 年 十四年四月に 遊 [11] んことを欲し、同十三年の春東京談農會を組 五月不幸にして賊手に罹 4 内國勸業博覧會を上野公園に 5 れたる際、是等事 へ、農業市場が開きて物品の優劣が審査し、其優等なるものには賞品を付與し、。。。。。 ありと雖も、 ししめ、 我國の農事をして速に改良進步せし 業 其起 19, 0) Til 因は尚之より数年 開かれ、 朝の な調査 露と失 せら 其機を以て全國の老農數百名を招集し、 和 E 能 21 の前にあり、 2. 歸朝 82 嗚呼 毎月育種場内に會合し、 0) 後 我農 種 故大久保内務卿は常に深く殖 17 むること急要となし、 業の 計畫 寫 1 2) に千載の不幸と云ふべ 12 たるもの多し、 農事に関する諸 淺草本 企圖せられ 叉有志者 願寺に於て農 就 產 中三の事 一川らに心を 心細合

て東京談農會と下總牧羊場内に設けありし東洋農會とを併せて一大農會となし、 大久保公の遺志を繼がんことを議定し、

Щ

治

八

年

頃

光光

和

0)

輸

出

頗

る盛

1=

して、

其價

格

大に下落

世

る

12

め、

廢業倒產

相

織(

0)

悲

境

U)

起

1)

12

せ

T 茶 絲 業 業

> 三月 創业

大 変

目 員

水 -1-

四

名

た選導

1

創

立 事

務

を取

扱ふこととなれり、

是れ本會起因の

大略

なり。(大日本農會成

新

書

頁 是に於て

叨

治二十八年

満場一致の賛成を得て、

大O

日本豊會となることの議整へり、

農會印

行

農談會員を紅葉館に招待して其目的を協議し、

明 冶 當 初 よ h 輸 出 III. 中 最 8 多きは 生 絲 及茶にして、 而かも逐年 增 加 の勢なりしを以て、 絲 業及

茶 業 0) 保 護 批生 勵 1= 3 亦 最 も意 38 用 3 72

h

所 を設 明 汁 け、 四 华 革 皇后 族 の子 -州 女をして之に從 より電 桑 0) 41. 引 1= 熟せ せしめ、 る女子 以て此 數名を召し の業を勸奬す。 親しく 其業を習 (渡邊修次郎著 ひ、 後又禁苑 明 治開 化 史 中 Ď. 166) 蹇 先品

L 3 際 8 1 0 以. 加 373 T 失 商 败 者 人 30 多 救 開 濟 洪 L 場 72 1= 造 3 は こと L 7 あ 60 輻 淡 4 3 先五 種 紙 兀 + 四 一萬八 T. 四 百 餘 枚 を買 收 L 之を焼 来

Щ 治 + 年 1 る 明 紙 抬 餘 萬 枚を摺り う貴 1 te 0 (明治開 化史 7 169)

すら 叉明 南 治 b 72 -年 1) 8 时 是 政 は 府 は近 伊 佛 Mi 金二十萬 或 養 先生 不 圓 洋 良を見 銀三十萬 込み T 弗を澁澤榮一等に貸與し、 先出出 和 10 開 港 場 1= 送り 12 3 蠶絲商 1: 洋 を救 商 は故 濟 ざと買 たること 進ま

-3. 総高 之 社 カラ 持 面 1= 丽 ^ ざら h とし 7 救 濟 を 仰 ぎた 3 1= J n 1)

大人 土山 卵 紙 光上 府 絲 殼繭 真綿等海外 に輸出する E) は 東京 光品 絲 改 所 (電量 卵 紙 生絲 改所之は

第四 章 農業 發展

1

h

0

良 択 務 を 思 省 改 態 温 叨 治 I'E 7 寸 0) 八 是 外 13 3 [政] 世一 多 九 の一問題 米 米 年 0) 種 為 南 崇 0 3 改 顷 0 8 良 収 1= とつなっ 質絲輸 答 是 米 0 試 され 1 in no 作 此 漏 を唱 るっにつ 及 E 澤 出 等 0) CK 丽 ふるを以 至れるは可 吉 匪 水 0) 盛 邦 翁 を極 とを 產 0 て、 有 0) 記すっ 放 名 米 000 舊慣 るや、 種 任 13 ~:0 3 世 0 を墨 試 3 論 養殖 作 n 13 ٤ 0 守 3 h 7: 73 から して 0 7 外 àU 6 此 8 其後 論 時 1= h 帝 並 勢 流 外。 1: 行 政 0) 國輸出 變遷 L 於 0 て途 富 T 稻 沙 源 に米。 作 知 78 0) 增 試 端 5 大せし ざる 驗 田。 裕 一髪じて桑園 起 を 5 舊 開 艺 弊 + 論 る とかる 73 四 よ となる 200 年 b . 來 カラ 思 米 7 如 款 0) 商 1

德 b JII 金 時 10 Æ 荣次郎 1-於 7 著 4 江 國 戸幕 米 府 0 の米 輸 入 價 調 13 師 慶 應 7 50) 年 + 月始 85 T 之を認 め、 輸 出 0 禁を解 きた 3 13 Ш 治 年

解来 禁穀

輸出

產業 1-之を 於 對 17 L 2 7 7 3 に第二 之 -[]] 12 0) 当 物 カラ 經 濟 經 燃出 狀 自 態を 示 明 範 を試 治 網絡 7年 元 3 年 ナニ 13 至 る 3 + 時 2 四日 代 同 年 7. 時 b 1-13 内 務農商 故 產業 1= 此 革 意 務 新 義 0 岫 序 t 行 5 幕 政 して から 0) 開 道 沌 極 かっ 山流 肝护 30 代に 75 3 正红 面 府 て、 接 自 保 5 進み 罪 護 將 記 脚 T 信 幕 0) 重 時

代

b

2

3

ふを得

~

第二期は農業制度の建設時代といふべし。

採 b 叨 治 72 る直 二十三年 接 保 には帝 護 政 策 0 國 議會 却 て民間 も開設 15 發達 せられた せ に拂下ぐるに至 んとする産業の進路を妨ぐるもの る時代なり、 而して此期間に於ては第 礼 b (明治十三年十一 あ めとの 月工場拂下規則發 期 非難あ 時 代 b 從

於て

布)。斯· 來政 府 く事ら民間 0) il'î 接經營せる模範 獨自の 發達に委するに 1 業を多く民 間 至て は、 自ら JE: 產 業制 度の 建設の 要を認め 12 泥 h 50

間はば第一期に對 して間接的 保護獎 勵 時 代 とい 2 ~

年には帝國

議會も開設せられたるなり、

併

しなが

3

必要

な

る幼

雅

產 業

1=

對しては矢張

b

保

護獎

勵をなしたり、 政 府 は IIJ] 治 + 匹 年六月諭告を發して此意即ち成るべく民間の發達 に任 さんとする意を明 か にした

h

致 育方 IHI に於ては十五年五月東京山林學校を置き、 之を十九年七月駒場農學校に合併して更

に東京農林學校 と称 4 b

IIJ] 治 二十三年には 東京農林學校の組織を改めて帝國大學の一分科となし、 農科大學と稱し、益了

農業教育の 發達 を圖 發展 オし 60

第四章

農業の

農科大學

族〇 授〇 產 资0 金。 000 150 则。 は + 年 迄 計造 禮 して、 授 產 3 列门 產 2 資

せ

四

四

製 統 治 所 --新 九 田] 年 農商 紡 績 所 務 省農務 + 年 局  $\dot{\Xi}$ 所 井 管 家 0) 排 作 小 震 所 12 爱 駒つ 娱 約 場つ **漫**○ 緒 所 校つ 三 一田農具 尚 製 製 絲 作 所 所〇 -紋鼈製 年 糖 井 所 及 排 7 下 總 和 治 T 場 住.

73 b -1-九 年 -1-JL 八 年 月 歪っ 種○ 月 微○ 宮 米拉〇 内 -FC 省 病 35 す、 名 後 里 借 痔 用 扬 L 豫 1 防 + 0) 1: ----年 8 不 月 和 151° 檢 內 查 省 規 則 1-·m 18 制 付 定 す 世

ПД 冶 -+ 年 四 - 1-年 + 月 茶 月 業 組つ 合o -準つ H 是 则 商 73 務 原豆 省 L 第 更 ---號 1= 布 茶口 業〇 達 聖 組。 合う 以 規つ T CILL 谷 包 府 縣 置 1-< F せ 3 111

高

I

避

勵

1=

關

す

3

諭

揮 農 h 5 3 法 を T 谷 乞 商 深 规 凡 地 2 1= 方 < (= 7 關 共 民 依 THE ~ し、 情 す 方 b T. 慣 公 3 商 注 Ŧ 條 **州州** 45 12 0) 沙 劃 1 1 规 18 不 酌 業 7 1= 偏 \_\_ 1= 显 治 厭 13 T す < 尤 5 L 之を 實 T ~ 3 際 芯 委 施 カコ 放 な 6 保 1-為 湿 1= 滴 す 北 護 過 用 宜 i し、 10 T 1 依 之 難 T 3 共 3 こと を 30 各 利 8 場 得 逃 抽 便 勵 75 合 方官 3 8 課 < 1= 鼓 1: 非 舞 於 \$ h 成 T 亦 n T 世 はつ 法 當 ば 干 2. 38 3 沙 3 株 斷 府 1= 11: 1. 守 實 U 度 知 かっ 3 L 耳 T を 地 失 -5. T 縣 1: 共 縫 就 刻 令 2 通 T 共 18 ΠŢ II: 41. 篤 秦 6 方 0) 實 3 法 由 < 難 70 措 を 注 3 失 20 10 置 具 目 1= 2 L を 加 誘 T 道 以 論 主 當 8 て、 な 5 省 勿 加 to T 固 ٤ は n 0 指 よ 雖 事

血

3

3

政

策

卽

ち

明

治

+

七

年

農

商

務

卿

西

鄉從

道

0)

興業

意

見

書

は

政

脐

0

殖

產

興業

1:

關

寸

3

根

本

策

خ

從

來

0)

杨

端

70

3

民

業

干

沙

主

義

を

廢

棄

河沂

次

官

業

0

縮

小

78

企

て、

單

1=

產

業

E

必

要

75

3

保

護

避

脚

8

12

h

-

I.

業

F

1=

於

T.

13

綿

絲

紡

淮

最

彭

長

足

0

淮

步

發

達

智

か

民

間

12

於

T

大

I

場

0

設

立

せ

5

3

る

3

0

至

な

まし

1)

多

繼

承

世

3

此

間

所

謂

接

的

保 n

護

雅

時

代

2

包

67

à

~

於

T 3

普

通

農

業

Ŀ

米

穀

種

類

0

淮

步

改

良、

殊

盃?

業

牧密

1:

於

T

施

設

世

5

72

3

3 勵

0

多

.

植〇

林〇

水〇

產 L

0)

事

業

叉

多

大

73

る

發

達

智

73

突農の工 發業 端衝

> 之れ 此 年 增 から 72 JIII 8 FIJ 度 原 孟 料 買 た 2 3 0) 棉 間 花 1= 0) 日 如 本 3 郵 内 船 地 會 產 社 出 は 額 定 1= 期 T 航 足 5 路 を すい 開 8 之を 始 す 3 海 外 至 1-仰 22 h かず 3 3 ~ かっ 5 3 3

す。 + 3 1= 九 談 To 抓 年 會 以 几 北 棉 T 月 他 花 よ 1= 紡 今 h 新夏 出 在 冤 h 業 印字 除 T 0 0 爭 發 紡 せ 論 3 展 着 3 あ は 業 3 7 h 0) ٢ 72 遂 發 E 3 1= 達 明 1 カラ 0) 75 治 狀 n 遂 時 泥 1= b 代 70 輸 1= 述 T 於 入 ~ 棉 7 it 農業 花 遛 3 農 關 免 黨 稅 南 問 0) 遛 L 題 败 免 業 1 北 は 衝 就 事 突 T 歸 實 0 農 せ 1= 验 業 b 於 端 者 是 T 2 0) 行 13 和 採 特 は 22 和 筆 3 1) る 大 1 意 書 而 す 1 18 ~ T 援 C 1 06 M かっ 者 b h ٤ 0 73 間 3

5 を 進 極 T 1= 抑 富 達 < 3 輸 (= 3 + 省 1= 入 當 至 棉 カコ 九 業 花 22 年 h 3 顷 者 b 7 欲 税 0) 寸 是 13 困 多 鍕 3 難 觅 艺 以 數 13 0) 實 逐 論 0) 7 農業黨 73" 1 1= 初 八 觅 h 2) F 稅 T 73 E 13 0) 起 棉 語 1) 木 願 tz 花 0) 之 輸 3 5 3 13 は n 艺 入 から 稅 を b 明 巡 致 治 72 から 免 8 我 38 7 + 邦 以 利 爾 0) T 潤 來 重 徒 年 0) 機 要 大 迎 5 0) 物 1= 15 頃 變 產 紡 1= 3 P 1 1= 績 L 業 紡 T 其 7 1= 谷 績 當 Im 施 本 0) 惠 家 かっ 日 時 3 紡 1= は 績 目 T 月 割 1= 會 K Ŧ 隆 所 内 社 頹 謂 盛 外 0 1= 퍖 貧 0 0 陷 西己 域 慌 1= 當 b 奪 1 共

獨輸

死間 祝 棉

題花

[71] Ti 農業 0 袋 展

113

i, る綿 花 J) 耕 作を撲 滅 以て 無數 0 小農を悲惨の境に陷 擠するもの とせ h

II. 是業 は 戰 後 黨 0) (H 反對意見は 清 戰 邹 經營 斯 0 如しと 上 商 I 業 骓 0 3 勃 興 亚 へを期 竟 斯 待 案 せ 13 政 んとする 府 0 部 1= 或 係 議 る 會 12 談農業 提 出 世 黨 3 3 0 云 0 2 1= カジ 加 < m 5 カコ も

3

固

より

然な

發 表して、 盛衰に及 花輸 入稅鍋 その いいの 勢接 度あり、 免問 をなしたり。 に闘 事默止すべからずとなし運動 して 15 大 日本農會意見な發表して、 せしが、 之れ 朝 から 野 別 1= 働體としては農學者 其不當な 0 を唱 ~ 事農民 0) 團 盤 7: 0 る農 福高 加 45.5 0) 官 長に関 亦 反對 意見を 國 家

害農 瀬 匹 3 年 III から 棉 流 地 來 花 0) 75 域 水 輸 1) 思 苑 入關 期 稅 地 1: かか 75 1 13 稅 及ぼ なせり、 b 第 錙 元問 為 せ 0 農商 題の起 め 3 而かっ 所 1= 政 0) I も當時未 府 りて偶 銅 種 は 部 突 11]] 問 問 題起 題に 13農商 治三十年 だ以て解決 してい b た I 鑛 6 何 0 毒 过 突となり する所あ 豫 世 所 防 謂 人 I. O) 足 41. 尾鍍 7E 72 を るは、 意 銅 を 毒 111 喚 間 第二期 題是なり 1= 起する 命じ。 9 に於け 1= 近傍 至 朽 1) る特筆 0) 12 木 禿山 3 縣 は、 足 に植林し、 尾 寸 明 銅 ~ 治二 きことな 山 U) 十三 沈 被 良

轉 する所なり せる事質 尾鏡 毒問 を以 題に開 て終 丽 かっ 聯して 12 7 1) 事は途に 11 農業及農民 有名なる 谷中 村比 H 0) 汽 th 0) 正造翁の活動あ 3/ な 败 退 北 咱 懂 むべ 5 加 先傳 きものなりと雖も、 u) 外色 0 栃木縣谷中 鄉土 を無惨にも 村 社會發展の趨勢亦止むを得ざるなり の農民のため大氣焰を學 退きて、 政 府 0 補 助を以て げたるは多くの 被害なき他郷に移 人の快

らざ

b

時 政 府 U) 採 12 3 產業 上 0) 施 設

は

農制

を整理

する

方法

法

1= あ 農 庶 I 1) T 務 務 務 2 1 2 1 是 農工 工業 是是 I 北 些 夢 海 商 T 商 0 0) 0) 道 工業 は 改進 秩序 改 移 施 進 者 務 住 を助 を整 を 者 0) 0) 機 助 精 を < < 理 獎 加中 勵 を幾 を 3 す 3 整 方 万 する 3 闖 法 方 法 理

方

注

1

2

方法

寸

る

方

法

(1)先づ 農 制 整 理

(1)小っ作っ 條〇 例。 を 验 布 L T

地

Ė

小

作

人

0

權

利

義

務

を規定

せ

3"

3

~

か。

5

ず、

11

1=

不完

全な

75

契約

は

慣

73

に安

h

す

3

j

1

起

3

孵

告

0

如

20

は、

農業

L.

1=

悪

結

果

飞

來

72

3

L

重, 3

8

U)

73

22 ば

13 b

30

典

2. 3. 豫的 規則 を設 11 てい 害蟲 豫 防疗 0) た め 公 计 0 義務 を 明 6 درز 1= し、 11: 災害 す 75 防 遏 勉 0) 8 便

· 傳染病豫 防门 規則を發布 してい 病畜 0 豫防 及 び害毒 の蔓延を防

4. 際0 開 業。 べ試験切の 則口 沙 發 布 して、 器 路 0 養 成 勉 3

练 [14]

第

農業

0)

發展

5. 40 籍○ 规 则 を設 け ても 1: Æ 0) 改 良繁殖 1 R 3 13 8 に、 ÚL 統 を明 確 なら なか る等のことを規定

四四 -L

1

- 6. 種畜規則を定めて牛馬の改良を期し、
- 7. 家畜保護規則を發布して、家畜繁殖上過劇なる使役を禁じ、家畜愛護の精神を生ぜしむるをのののの

期し、

8. 鳥獸規則 を改正 して、 有益有効なる鳥獸 の繁殖 を計 ると共に、有害なる鳥獸を驅除する方法

を定 め、 叉獵 品 八獵具獵 期 0 制 限を置きて、 其繁殖を圖ることを規定し、

9. 漁業條例を制定せざるべからず。

(2)農藝 改 進を助くる方法としては、先づ農業に關する教育事業を振作して、舊慣固守の弊風を一

1. 駒場農學校を漸次農業大學たらしむること。 掃せざるべからず、之れが將來の施設として、

- 2. 直轄獸醫學校を設置すること。
- 3. 農業巡廻教師を設置すること。
- 斯 くして、一 方學理を注入すると同時に、 他方に於て亦實際的の施設を要すとし、
- 2. 蠶桑實驗所を設くべし。 農業試驗場を設置すること。

四四八

(4)

5. 3. 6. 4. 刀 種。 育種場を東西

13

下總以外適宜

の地に於て分場を設置

すべ

便宜

0

地

1=

設く

~

比羅社 農産陳列所を農業者の自然に輻凑すべき位地、 近 傍 に設 < ~ 例へば東京公園、 伊勢神

宮近傍、

或は 讃 州金

農用分析所設置 0 如 きも、 漸次畿內九州北陸方面にも設置を期すべし。

(3)1. 農商 農商工の 農商工上等會議 I 施 事.0 務 0 機 關 0) 整理 組 織 としては 12 庭 正すること

3. 2. 農商工事の の統計 0) 通 信 を確 を敏 質整理すること 捷 整 理 す ること

4. 農商工事公報を發刊すること 府縣勸業諮問會の氣勢を獎勵すること

5.

6. 地方勸業委員 0 事を改正獎勵すること

7. 地方勸業各會 0) 事を改 IE 獎勵すること

農商 工 業 者 0 精 神 を奬 気勵す 3 カラ 72 8

1. 第四章 褒章 條 農業の 例口 中、 發展 農商 I 事に係る る部分を改正すること

な

50

- 2. 農<sup>o</sup> 有) 功0 題つ 揚っ 例〇 及 審り 作口 例? だ 元 < ること
- を定 ;}. 諮<sup>○</sup> 間。 會員 及勘。 電 E ~委員 0) 0) 少 改 分 収 资 披 沙 定 营 ること

め

間

接

1

產

業

進

步

良

1=

せ

h

開

書

7 L 13 (5)政 全部 來 府 以 级 L カジ 併 上 地 北 72 将 は 海 八篇 世 0) 3 提 來 排 道 T 3 移 產 IL 商 t 水 業 0) 精 b I 11 I. 73 振 成 政 3/1 加 龙 3 胍 漿 策 7,0 6 18 是商 1= 0) 關 施 1-あ \_\_ 劉 す カコ L 大悲 らず 13 1= T. -1-1 0) 2 から 永 と跳 礎 现 政 遠 1: 72 た 沉 店 3 0) 25 \$ 75 3 海 大 1= 施 さい 加工 L タト 言 0) 共 たこ 11: 1: 7 1 0) 根本 な 渡航 10 情 方 て、 8 及 金十 75 (1) [成] 0) 77 L 保 大〇 1= Щ 力 1) T 護 方。 移 11: 0) て、 是 定 -他 任 1= -is 額 な \$2 至 時 詳 TEL 擴 年 金 b 業 農 運 班 0 7 精 意 增 \$ 0) 陪 は 瘾 務 密 見 る 加 依 書 遷 卿 1= 0) 然とし 移 進 調 1-策 西 步 鄉 記 2 住 查 す 從 載 建 地 L て、 7 3 道 3 0 T 新疆 交 1= 0) 3 h 承 伴 以 3 通 時 せら T 機 2 15 0) 其: 鸦 1 12 關 成 3 \$2 施 來 期 0) 武 12 設 IN 0) 業 此 力 b 備 Ŀ 意 方 金十 1= 1) 變 台 針 を 見

米 < イ 利 ナ 叨 治 產 T 加 im 1-0 -注 かっ 米 四 8 文 種 车 軟 至 弱 ナニ 東 商 75 1) 務 京 3 3 省 府 t 此 間 13 h 0 爪 Ш 試 爱 門言 風 媛 作 米 害 0 0 漏 並 結 国 种 佐 -J-1: 果 温 習 聖 害に 本 能 収 邦 寄 大 雅 應 17-0) 3 氣 兒 易きな 島 谷 作 地 1-0 谷 方 縣 1 發見せ 1 稍 1= 頒 播 加 佳 5 試 良 和 73 せ 作 二十 L せ 3 成 8 箱 8 年 更 30 型 1: 1= + id げ 良 九 伊 to 種 年 太 1-\$2 0) 利 E 籾 は より ち 38 米 伊 或 稻 太 75 ~ 荻 利 U 太

IV

ラ

亞

更

は

示

0

四 五 明

治

--

Ti.

车

中農務局

0)

課た

りし

地

質

課

を擴

張

L

T

新

TC

1=

地

質

查

所

を

獨

T

世

8

米

麥

大

显

茱

沙 耶 作 結 15 ネー「ノ 廢 質 た すす l) L 省 る等 ス トラ 播 翌二十二年 法 1 成 を 育甚 行 才 0 だ不 L 1-7. に、 3 テ 整 亦 グ リアー 道 成 75 6 育 沼 佳 村 1 0) に試 良 12 1-8 植 和 到着 T ---せ 3 抽 分 カラ 穗 0) 成 B 35 東京 績 亦 を 车 收 ことも 府下 齊 1-ورية 在 出 るこ 共 抽 1 ٤ 郡 穗 洪 智 非 蓮 本 得 常 沼 邦 ず 1-村 0 及 0 速 南 風土に於て 故 カコ 為 1-1= 飾 十三 T 郡 檗芽 龜 戶 年, 出 を 1= 良品 村 は 發 に試 移 を 植

產 獨 寸 之と直 1) 外 (1) 國〇 不 和口 接 TIT 0) 0) 能 關係 1= す) 植 か 6 ر د る農具は ⑩ 3 む 沙 3 部川山 U) 弘 25 ナこ 6

35 得 ~ 全然舊 なら す 死 [i] 0 使 時 用 1= 器 水 邦 3 蹈 產 襲 0 米 せ 13 種 は 1= 對し 我農 7 30 \$ 施 切 に試 武 者 作 0 缺 18 73 點 73 b b

圳 種 及 H 勘 煙点 は 育 業 ПД 和 治 場 何 0) Ŧî. -1-及 沙 別 -1: T 秱 總 3)3 年 :11: 和 13 進 會 11 帝 1) 1 切 300 開 -14 之を 27 Fi. 教 し以 [] 繼續 節 大 來。 0) 日 本農會 してる 俪 度 年 を定 K 是作 训 1= 8 雏 委託 會 华勿 勸 種 过 L は聯 業 + 子 资 0 プレ 年 選擇 金を貸 合 11: 九 て、 進 月 家畜 與 會 + 農民 Fi. 0) 開 0 B 農產 委託 改 催 0 良 78 後漁 茶 を解 擔 陳 を 殖 列 車管 1: 所 370 L 減 廢 勉 多 創 め 又 1 たり 北 諮 せ 茶業 5 韵 爾  $\equiv$ 從 組 H 集 合 來 準 談 U) 種 會 则

空 松 -布 -1 车 中 各府 地 縣 租 に茶業組 死 0 税 逐 合並に取締 Te C T 规 FI 則を設けて、 分。 0) 一億 华 とな 製茶輸 出 上 0 障 負 害 を除 去 3 3 勉 8 12 b 種

道道 此外

牡 を 養 馬 成 取 統 す 法 3 を 1= 勉 制 8 定 して収 72 b 縮 を一般に して、 良種 馬 0) 選 擇 を期し、 鬥醫 免許 規 則 を 發 布 T 真 成 0) 魓

3 + 延 試驗 微 狀 九 T 粒 能 過活 場 子 1 1= を設 病 あ 至り りし 0) 蒜 各府 け、 根 T を以 は、 絕 各縣 縣 0) 水 て、 12 更に 犯す より 2) 1: **獸** 獸 を知 傳習 類 -傳 0) b 生を募 蹇 儿 染 年 成 病 各 1= 八 豫 りて、 府 月蠶 次ぎて家畜 防 縣 規 1= 種 則 檢查員 命 檢 を 查規則 を發 發 衛生 布 L 及巡 L 7 を定め、一方には十二月東 72 の最も急施 9 [] 適宜 教 師 是れ 田 を養 圃 を 害蟲 當 成 要せるを以てなり、 時 せり、 年と 豫 防 共 规 北 1= 則 112 8. 海 京府 馬 制 道 傳 定 1= 下 染 -1-蝉 先 TH 病 生 業 盛 ケ め 原 起 1 延 72 3 1= あ

bo

から 會 め 法 短 他 田 後者 紫 和 0) 品 2 府 微 改 は 年 議決 粒 縣 E 1= 11: に於 は は 7 4-せら 病 米 地 H 穀 方農事 て續 毒 畑 改良 n 0) 地 To 檢 價 12 及增 查 田 試驗 特 員 各 别 牧の一 場 改 地 修 を養成 良 に農事 設置 E を計れり、二十三年三月 法 するを變じて、地方巡回教師又は地 策として、 法 Te 試驗 築も 發 布 場を設置 同 腓 石 1= 東 川靜 議 北 す 會 諸 圖 縣 (是 3 兩 0 1-農民 1= n 縣率先し改良事業 至 は 第 \$6 西 0 b 帝 ケ原蠶業試験 負 或 擔 當 議 を 時 方養蠶傳習 會 減 米 なり) U 穀改良に に從 72 場 h ひ、 (= ĺ. 0) 教授 所 提 銳 好 0) 十三 出 意 教師 せ 方 結 L 6 年 法 果 72 72 n 1= を 78 3 3 72 は 改 奏 ~ 結 3

を養成する方針

となせ

一十四年には製茶試験場を設置せり、 當時製茶は著しく輸出額を増進せるも、 茶業の前途に對し大に寒心すべき事實な 價格は却て低落の

傾 向を呈 せるは。 良製變じて粗製に陷りた る結果にして、 方法を案出することに從 るなり。

るを以て、 二十六年に至りて農事試験場官制を公布す、農事試験場の創設は故農學博士澤野淳 經費を節約して純良なる茶を製するの 氏の盡力に與

れるもの多し)。

- 1. 農産の増殖改良に關する試験
- 2. 巡囘講話
- 3. 土質種子肥料飼料等の分析鑑定

しが、二十九年度よりは東 TÎ. 務を管掌す。 農事 試験場は大阪。 海、 與初。 山陰の支場三筒 宮城、石川、廣島、徳島、熊本の各府縣に支場を置きたり 所を加 2 る事となれ 60

二十七年八月には府縣農事試驗場規程を公布す、 (1) 話 (2)種苗 0) 配布、 (3)報告の刊行、 (4) 模範

園の設置等を行ふ。

方農事 叉同 0) JJ 改善 普通農事巡 進步を圖 回教師監督法を定む、是れ農事 5 併せて相當の監督を施さんがために出でたり、 試験場との 間 15 相 互氣脈 叉二十七年 を通じ、 中蠶 相 提携 茶業傳習 して地

農業の数別

13

[4]

所及巡

回

教

の設置を確實にし、

及其監督法を定めたり。

又同年同月農事講習所規程を定む、

普通

力

25

13

b .

蹄鐵。 畜産の講習所若くは傳習所を設置し、 以て地方産業の改良進 少少に

-1-年 十二月大日本農會全國農事 何を開く。 是れ 今日の帝 國農會の前 身 なりの

## = 明治二十七八年より三十七八年に至る間

般 13 賳 0) IIJJ 好 治 尔 泥 0) 一十 产 前途を氣遣ひた 來し、 -1 年 初 翌二十八年春戰局 春 t 1) るも 0 间清 儿 0) 月 外 交開 は我全勝 平壌を陷 係 北 に歸し、 だ危 12 十月十七日 穏 た 当け 五月媾和 黃海敵艦擊 同 條約を締 年六 月 途 結 沈 に出 のことあ りつ 兵する h 1= 歪 戰捷 るや、 毎 1 初

せ

まで 跡 策 5 5 あ 1 3 戰 () より るべ 後 斯 政 業 農民 大に 府 避 らずとし、 には財政 農業 より 勵 進 步 重 L 0) の前途を憂へ、之れ 稅 验 12 灩 盛 苛 3 勵 歛 8 に書 んに疑勵 を課 50 心 方公 求 せる して、 策 もの 债 をとりたり、 が難局 0 農產 募 す) 1) 集 を救済 物 從て 增 0) 發達を妨 税 殊 獨 1-0 するには、 負 6 政 作 農業 H げ (1) 銀貨 te 增 0) るが 3 進 産業の獎勵 に思業 0) 73 如け 低 6 落等 す -れども。 0) 進 1-をなして國 より 般 步 0) 發 政策 達 阳 產 業 害 1= 待 として せ 13 富 5 政 0 13 ざる \$1 府 塆 は 12 0) 進 を計 飽 獎 3 ~ 闖 形 カン

法 n ば前期に於ける官業縮小、 民業放任の方針は二十七八年に至りて一轉したりと 2 を得 ~

8

0

途

1

L

72

10 界 0) がは草の 境に陷らし 此 期間産業上の激變は日清戰爭前に見るべからず、二十八年末より三十一年に至るまでは、産業 好果は民間産業の簽莲進步を誘ひ、 風に靡 め、 くが 折 角勃 如 べく 興 諸事業勃興せり、 L 72 る事業を延解せしめたるもあるが、 日清戰役前 其惡結果は三十一二年より三十四 に比し長足の進步を遂げし 之を全體 0 年 Ŀ 「に至りい め より通 72 60 覽 财 政を窮苦 すれば、

戰 扯 先づ 0) 今此期間農事上の制度施 议 の行 は 和 73 るを學ぐべし。

先づ 農事 教育獎勵改良經營機關として

(1) 1.2. 農業 實業學校令 實業學校教員養成規程 學校规程 (三十二年二月刺令第二十 (三十二年二月文部省令第九號) (三十二年三月文部省令第十三號) 九號

- (三十五年一月文部省令第 一號)
- 3. 4. 實業補習學被規程 1 學校介 (三十六年三月勅令第六十三號)を以て、 若は數科目 を加ふることとなりたり。 修業三筒

年以上の高等小學校に於て、

男

5. 專門學校介 (三十六年三月勅令第六十 號

見の

73

めに手工農業商業

U)

科 FI

(2)**農會法** 農會 令 (三十二年六月法律第百三號 (三十三年二月勅令第三十號)

第四章

農業の發展

四五 五

產牛馬組合法(三十三年三月法律第二十號)

(3) 產業組合法 (三十三年三月法律第三十四號)

(4) 金融機關としての、

日本勸業銀行法 (二十九年四月法律第八十二號)

農工銀行法(二十九年四月法律第八十三號)

臺灣銀行法(三十年三月法律第三十八號)

北海道拓殖銀行法 (三十二年三月法律第七十六號)

(6) 害虫驅除豫防法 (二十九年三月法律第九十二號)

(7)畜牛 種 馬 結核 牧場 病豫防法(三十四年四 及種 馬 所官制(二十九年四月勅令第百三十九號) 月法律 第三十五

道廳府縣種斋場規程 (三十五年四月省令第六號)

牛疫檢查規則(三十年九月省令第十八號

輸入畜牛結核病檢查規則 (三十四年六月省令第六號)

種牡馬檢查法

(三十年三月法律第十二號

- 馬 匹去勢法 (三十四年四月法律第二十二號)
- (8)蠶種 檢 查法 (三十年三月法律第十 號にて發布 三十三年三月法律第四十五號にて改正)
- (9)肥料取締法 (三十二年四 月法律第九十 上 號
- (10)称 林法 (三十年法律第四十六號

政 有 林 野法 (三十二年三月法律第八十 ·五號)

北海 道國有未開地處分法 (三十年三月法律第二十六號)

(12) (11)店 縣豐丁 試驗場國 庫 補 助法 (三十二年六月法律第百二號)

實業教育費國 庫 補 助 法 (二十七年六月法律第二十一

三十年農商工高等會議法の改正 其外林以 野整理局 (三十二年勅令 あ 百二十 3 牛 號 絲檢查所 0) 制定、 (二十八年六月法律第三十二號) 馬 匹調 查會開設 (二十八年勅令第七十七號) の制定ありた

**b** 0

め 尚 能 地 方穀物檢査所は明治三十年山 水 縣肥後米同菜組 合、佐賀縣肥後米輸出同業組合等相 口縣防長米同業組合、 滋賀縣近江米 次で之を開 始せり、 同業組合先づ米穀檢査を始 明治 三十四年 1= 至

分縣 は縣事業として米穀檢査を始めたり、 是れ縣事業の嚆矢なり。

りて 一十九年 は 大 市俄 [古三十三年巴里萬國勸業博覽會 の開設あり、 我國出品の規模

第四章

農業の發展

と成績とは、

一回は

回 よ b 11: 步 近 70 進 8 人をし T 我 產 業 0) 爱 完整 進 步 0) 如 何 に著 大 7: 3 3 0) あ 6 50 70 细 t, 1 ナニ h

四

五

b

此 L 共 T 國 他 谷 勸 内 類 業 一 博 初 3 野哥 36 Thi 101 排 目 THE STATE OF 空 同 介 事 出 第 89 EJ [III] [][] -13-回二十 改 3 追 のこ U) 北 3 年 武 南 第 11 ò TI. 進 回三十六 今第 25 殊 Hi. 1= 华 前 博 覧 會 以 會 训 思業 來 進 是 何 何 出 聯 0 口口 組 合 0) 織 審 中 查 進 或 報 會 13 告 0) 刹 1-開 合 t 催 12 あ 問問 0) 武 前 叉 置 里 1= 路

或 は 學 理 應 用 諸 將 勵 0 機 關 بالا 验 雏 步 1= 顶 7)3 b 7 最 8 力 à) 3 8 0 0 如

稻 [] 走 稻 麥 大 麥 1 麥 裸 麥) 0) 作 小 段 别 及 收 穫 Tij 等 15 付 275 調 查 步

+

Ti.

1-

は

+

月

اللا

會

1=

於

温耳

1-

開

7

3

IJ.

H

訓

查

0)

件

心

定

3

郁

年

11:

Trin.

域

內

(=

於

け

3

米

水

東 海 支 + 切 及 年 Ξ H 陰 月 農事 支 場 0 試 小 驗 支場 場 X 11 步 腰 場 答 瞎 更に 城 到於 Te 内 改 支 IE 出場 JL: 111 支 支 場 場 Te 1 1 置 東 3)3 奥 て、 支 場 江 北 你 陸 轄 支 場 域 Ш な 定 支 場 8 たこ 几 h 支 場

あ 之に 1) 惟 依 3. 叉 1= 3 形 3 此 定 0) 等 は整 なく 0) 產 顿 業 1 叉 行 1 依 政 法 C, 制 0) h 度 派 と当 0) 0) 制 精 せず 定 加 13,0 15 < Fi 洪 して 僚 必 要 0) 指 1= 用 導 11 せ 咨 T C, 促 ナこ 10 1-3 3 t 5 专 1) 0) T 0) あ 借 3) 6 3 2 カン 10 (= 雖 a Care 冤 共 形 20 すっ 式 法 た 分 此 存 出 等 す T 0) 3 T 後 法 0) 令 福 3 は 當 0 業者 政 包 府 0)

5 0 發 手 本 達 脚 0 H J 狀 1= b 天 況 於 70 1 H 異 1) 3 1 產 せ 7 業 3 3 史 孝, 所 -1-U) か 大 1 1)7 福克 す) 1= C, 0) 非 25" 傾 -3. m る 8 は 7: 日 此 < 清 (7) 淵 加 役 L L 後 2 跳 は 洪 1 CAN 10 範 直 13 之を 1 È 戰 とし 後 詳 --0) クノつ 꽱 之を 1= 監管に着 寸 n 獨 ば 澳 手 1= 其 採 \$2 產業 43 3 3 政 後 0) 策 生 多 3 革新 13 自

施 北 戰 なない カ 尔 70 1= 13 依 北上 て被 ること多く。 1-注 3 礼 る損 積 極 害 所 的 沙 1-塡 產 天 補 業 To する b 1 0) 避 たこ 闖 法 **め** 分 サ 施 10 0) 層 あ 方 国 () 企上 當 たることは、 10 出 を増進し、 10 之 32 或 旣 カジ 力 1= た 述 を充實するを以て急務とな 8 新 ~ te 1-計 6 から H. を起 新

膨 艞 IF: III IIII あ 海 1= b 4 並 T 斯 1n 流 雖 0) 111a Gr 出 如 7 1: くしてい 奢侈 ること多く 時 **創**費 1-他 時、 0) ini 弊 には終に歳計 當值 經濟 風 を酸 の急務とす 界 で 5 系 銀貨 0) 亂 膨 3 狀 相 所の を変 北清 1 0 新計 陷 低 えし 浴 計 1: の影響として、 延て其影響を民間 若く 13 新 施 元 輸入貿易の はより に及ぼ 殆ど之を盡 激 戰後 增 L を來し、 仓 融 る 0)

絕 To と施 11 0 つて は 切 3/1. 積 大 7 7. 0) 内 極 IIL IIL 1= 情 训 1111 曾 们归 とない 政 所 班 政 謂 0) 3 : 費 0) 繼續 15 統 1) 龙 於ては 如 與 に きを 後 ~ 約 0) 以 1: 第 常 Pij 反 10 して、 若く Ŧi. 圳 營定完成 T の積 歲 木 [1] 内 13 計 期 十六年開設 圆 極 3 谷 (1) 潮業 - W 腿 的 0 15 4 對 政 3 加 服長 期 博覽 照を 策 1-2 で 0 您務 す) 抓 0) 1 13 237 の第五回 何 1) 制 たり。 かりっ 0 7 13 L 5 開 加 新 以 以, 計 ~ 内國 然れ 0 部位 之を以て T 書 理路 滅 產 財 13 どちは 物業博覧會農業部 すっ 旭 災 政 は消 ~ 日初 L 0) 後 St. 形 新 3 は減 消 生 函 固 施 训 11: 称 门人 ie 刻 7 的 Co 0) 為 曾 果 73 產 3 20 1= 0) 7 菜 以 すことに H 參 狐 から -在 政 1) Ini 著 徐 如 策 UII 審 37 0) 75 13 1= 查報 5 觀 1 1 消 共 之と 非ずして、 か (i) 極 刻 告は i) 1) で 的 果 [ri] 時 0 偶 產 至 13 製 1b 外觀 3 菜 7 從 政 b 110 0) 來 來 府 間 發 叉 的 3 0) 0 達 計 此 15 华 を 消 F 間 期 待 書

四

息即ち第四回 (二十八年)との比較進歩を證するものと謂 ふべし。

對 0 0 日 新 時 清職役の影響を受けて前 之を要するに第三期(日清 競 修 代にして。 争の 約 實 準備 施 3 產業史上 に入りた 記 To 治外 一新時 る時 法 期 代 權 の産業放任方 戦役前後より なり 撤 期を 去 3 3 割 し 和 ふも不當にあらず。 外 るって 針 日露 國 を一轉して、 戰役前 人內 特色となす、 地 雑居となれる時代なり、 後) は農業 一方明治三十二 層 積 極 行 政 的 制 方針となし、 度 の整 一年に至 去れば本期を呼 頓 時 りて 從て法令の 代 とい は 諸 外 んで 雨下 國 ٤

## 四 三十七八年より世界大戦開始に至るまでの間

を農務 設 旣 せる産業 1= 行 述べたるが 政制 度の 行政制度は、 如人、 成 熟時 前期 代 本 とい 期 の末に於て漸く其成績 ふを得 に至りて益~其成績を顯著ならしむ べし。 主題 は し來りた るに る第 至り 二期末 たり、 J 6 去れ 第 三期 ば 本期 に通 は じて Z

義 生 旣 えし 成 隨 熟 T 時 实 代 に入 0) 時 代 n 聖 5 ा語 示す 洪 內容 3 3 諸 0 方 な ini 50 に於 て細 胞分裂を意義す、 即ち資本主義が分裂し、社會主

米 0 產 ども是は一は農業技術の進步と、 額 は 人 П 0) 增 加 1-伴 ふの みならず、 他は經營法の改良に歸せざるべ それ 1= 此 L て遙 かに多きことは カコ らざ 其 、明證 75 3 な 9 其 根元 2 0) 發 ~

動力に至りては、之を今日の營利心の發動に由るものとなさざるべからず。

於ける米の産額は漸次増加し、其年々の増加率は人口のそれに比し遙かに多きなり、況んや現時に於ては一反歩當平均產額 なきに於ては、米の輸移入額は明治四 か 七年に對する平年作牧量によりて計算せる所によれば、米一千石に對し十七石三斗三升なり、之を以て一人當り消費額 に一石八斗餘に過ぎず。 最近農學會調査によれば,人口毎年の増加は人口一千人に付き十四人一七なるに對し、米毎年の増加は明治四十一年及大正 一十一年以後に於ては敢て之か増加せしむる要なき理也、即ち近來農業改良の結果内地 の射加 僅

量二石三斗五升となるは試験成績の實行普及の聴實現すべきなり。 品種及栽培法の改善及土地の改良等により現今の試験成績に悲くも、 三割以上の増收をなずこと敢て難からず。一反歩當收

農學士栃内體次著「舊加賀藩田地割制度」p. 118 に曰く、

1= 明治維新以前に於ては、 祖先の業を隠さ、 比隣に倣ひ同一事た反復するか以て足れりとせり、 保守的農民は益く保守的に傾き、社會は農民に多きな求めず、既存の制度習慣の内に埋沒して、單 徂徠が「政談」に、

に出て、資本と勢力とな投入し、之を自然に配合して、大なる生産が見るの企業經營を試むるものあらんや。 「百姓は愚なるもの にて所にて前より仕きたらざることをぼさりとはせぬものなり」と曰へる之也、焉んぞ進んで譬利の銃

坐せんとだり、蓋し時勢の然らしむる所以かと。 て益ト管利心な没却し、 III 地割制度の如き、 一度起るや不便と不利とか伴ふに拘らず、特に反抗の意志を示すことなく、寧ろ其制度に應化して、 私布制度の利を悟らず、 悟ると雖も既存の制度に反抗するの意志に乏しく、比隣相率あて同 一範疇に 却

待 今明治三十七八年に於ける日露戦役の不生産的出費は、之を日清戰役に比し、 つ所、敷層倍なるも 0 あり、 大に積極的に產業を獎勵して、國富の增進を計らざるべ 國家 0 產業 カコ らざりし 發達に

禁四章

農業の發展

İ 1) 高 流 2 和 カジ 如 溉 けれ 7 徵 收して でいまりゃ 所 11 要 0) 贝才 年 源 後 1= 0) 充 覆 敝 0 70 1= 鑑 方 金十 可大 70 T 採 财 政 i, -1-1-影 1: L 1) T は 所 部 借 金 政 昭各 1-依 3

居 課 許 答を 及 租 十八 社 籾 稅 1/2 1) 共 始 鑛 他 辨 第 於 3 < 0 y 那 --輸 税 3 沿 儿 地 您是 X 特 0) 目 微 稅 飲 们订 別 せり 毛織 食 1= 形 一般 税 物、 に附 111 介 验 6 7 物 那 农 111 11. 税 岩 服 地 して 砂 Ti 特 及 租 相连 别 Mily I 更に 1: 及 秘 所 堂 3 統 と称 得 幾 税 物 死、 3 等 (1) Ti 0 i) U) 消 酒就 illi 源 增 1) 費 泥 徵 稅。 時 幾 砂 からいい 的 糖 砂 3 -民 0) 糖 0 3 事 税 16 糖 尔 D 訴 務 費 税 変 開 又 訟 碗 旭 始 地 用 加 糖 3 後 租 洪 沿 かっ 水 \$2 0) 增 他 h 12 油 第 徵 铜布 二十及 L 死 b H FIJ \$ 紙 是 登 類 0) 稅 鉳 12 第 如 H 酒類、 税 Fin ---きなる 砂 尙 時 金 一二を除き行 取 图影 収 引 可答 煙 件 殆 地 遺 ど館 j 何 秜 所 蓟 税 6 1= 通 翌て、 + 行 酮 狩 は 税 獵 6 n な 米 强 治至 地

L b に及ぼしたる影響の 產 第 業 是 あ 圳 U) まし 1: 一方: 政 以 8 府 來 1= 薬 0) 實業 動 煙 收 3 工 入 か 才飞 U) 13 特 72 事 圖 之を 殊 賣、 3 る 75 政 1-民 るるも 策 臺灣 出 業 カジ 7 1-0) 今 ナこ 移す 15 か 日 於 1) る 13 と雕 初 力 か 10 金十 3 9 G4. 知 T 諸 15 るべ 產 種 採 業 之を戦争 1) U) 3 78 11 來 動 賣 和 從 カコ 3 T 1 1= 其影響 た 從 托 10 死 籍 本 も 之 寸 期 0) 0 3 23 1= 大なりしこと 3 1 至 あ 53 6 非 b T 2 ナこ 3. ~ 煙草 22 h ば 1 8 及鹽 亦 亦 決 思 是 して 以 を 2 T 12 事 ~ 戰 叨 為 賣 爭 治 0) 易きこ 初 產 年 業 以 せ

は 發 產 莲 國 業 70 % 0 から 發 害すること少な 戰 達 争 1= U) 至 如 大 2/6 な 不 る刺 11: カン 產 戟 6 41. 500 業 30 與 1-2 L 從 るも こと 2 IJ. 上、 0) 明 なり、 かっ 1-國 民が L 之れがため本期に於て特殊產業 7 生產 加 事業 之 國 民 1-從 0) 負擔 事 寸 加 3 力 11 斯 0) 0 分 量 如 0) 沙 しと 發達をな 減 じ 雖 B 尚 又 世 斯 るを 戰 業 0)

見 3 その EÈ 75 2 专 0) を 學 30 えし ば 次 0) 如!

F 統 物業。 × 1] 70 7. 震 製 麻 彩彩 造 船 業、 製 鐵 業 機械 器 具製造業、 染色業。 製 革業。 發火 物

製造 精製 製粉 彩。 期子 殊 1: F." 7. 3 " -製 来 事 皮製 1111 菜 石 苏 業

1 1 1-就 T 折 111 原 半1-沙 農 15 [1] ぐ製造 0) 验 達 1= してっ 却て 之を海 外 1-仰 <. 1= 歪 3 3 0) か 32

桃 T 功 果 0 簽 達 1 奶 影 郷金及 13 L 1: b 2 5 2 ~"

0) 弧 争 福 0) よ 游 Fil 1) 買 姑 斯 より明 争 カコ 後 3 產 ちニナ 治 業 三十 0) 验 七八 四 逕 年 1= 顷迄。 は 年後に至 政 非常 府 りて、 石 73 極 る積 的 再 1= び新 之を 極 的 產 题 たにせら 業 勵 政策 保 護 はっ 3 步 30 ること 监 緒に着 日字 暫らく 典 1) 7 It · 差控 3 力 な 南 ~ b h 70 tz 9 る觀 あ 即 b ち 日 3 清

此 [11] 煙 追 训 ifi 鹽專賣 注 0) 發有 と共に 產業 0 振 興. 70 [-] 的とする諸 種 0) 法 规 法 则 0) 頻 12 として

H

13 發 債 布 TE 综 法 -17-法 0) 3 3 如 3/3/0 10 如 かって 3 鐵 あ 極 iff 1) カチ I. 1: 國 护 6 8 I. 及 鍍 鍍 0 發奮 業抵 業 法 力と勤 沿田 0) 法 如 377 0 0) 儉とを促し、 加 2730 這 洋 輸 出 業 别多 为为 特に 勵 T 法 外 双 U) 100 縮 如 貿易 3770 规 則 質 0 0) 用 擴 加 270 張 新 1= 築 は 到 注 湛 便 0) ナニ 貯 如 念を から 金 法 注 擔 0) ぎた 如 保 375 附 社 貯 債

第四 1,1 農業 發展

0

實

業

教

首

費、

加

事

水

產

加

肠

圳

及

講

33

所

國

庙

初

助

12

始

8

洪

他

谷

種 法 令

制

度

0)

改

E 35

公

布

4

是

平 路 易萬國 博覽會 參同 0 如 かいかい 或 民 亦 其 意を 體 して學國 共產業 1= 對 する 熱 誠 0) 度 は JA 批

六

達 す る 3 0 あ b 72 b

今農業 1-對 寸 2 施 記 3 舉 10 礼 ば、 政 府 13 國 帑 を 割 07 7 耕 地 整 理 費、 土 地 改 良 費等 支 出 5 從 來

時 0 宜 しき 從 2 1= 出 T 72 h

種 牡 4 檢 查 法 几 + 华 兀 月 法 律 第 匹 + 號

選 疫 豫 防 法 70 + 年 四 月 法 律 第 几 + 號

畜牛 畜 產 試 結 驗 核 場 病 官 豫 制 防 法 大 E 四 + Fi. 年 \_\_\_ 几 年 月 匹 刺 月 合 法 第 律 th 第 --TL -號 Fi. 號

馬 政 局 官 制 四 十三 年 六 月 聊 分 第 15 九 + 號

地

方農事

試

驗

場

及

地

方

農

41.

講

33

所

规

程

兀

+

年

月

省

合 第

產 業 試 驗 費 誦 習 費 國 庫 補 助 法 三十 九 年三月 法 律 第 九號

絲 業 法 四 + 几 年 月 法 律 第 匹 + 七 號

試驗 場 官 制 大 JE Ξ 年 六 月 勅 合 第 百 十三

號

肥料 収 締 法 兀 + ---年 TL 月 法 律 第 Fi. + 號

讲 地整理法(四十二年四月法律第三○號)

從 來 0 法律 制 度の 改正は、斯の 如しと雖も、 新た に設定せられ たるは、

輸 出 人 植 物 取締 法 (大正三年三月法律第十一 號)

植 物 檢 查 所 官 制 (大正三年五 月朝令第九十二

農業倉 庫業法 (大正六年七月二十日 法律第十五

農業倉 Ji i 粮 勵 规 JU! (大正 六年八月省令第十六 號

是行 貿易 に所 £) 0) iiii 10 漸く行はるることを示すと同 输 主 一大 植 出農産物之を證するなり、 物の輸出入収締は害蟲 また農界に於ける將來の動產 病 告 農業倉 用 時 に図 0) 農植 庫業 際的 信用の一端を示すも 初 に附着して輸出入するを防ぐものにして、亦一面該 法の 產 采 验 としてい 布 13 觀念を示すものなり。 面 同時に斯業の 米 價 0) 1-調 してい 節 0) 如 從來 發達茲 さ舊 の農業 思 に重 想の 此觀念は亦真成 金融 發露 tu 3 を示 カコ 固 を喜 有 す

不 動 產 13 H 1 8 加 h -30 2 1-此 動產 的 信 の必要起りたるを示し、

3: 1= 足らし

納となしたるは、從來の自然經濟に慣れたる農民に、一 旣 1= 地 租 改 11: 業(明 頓着無頓着に關せず、治ねく貨幣經濟は農村に侵入せり、 治六年七月に始 め十五 年二月に完了)に於て言ひたるが如く、米納を廢して 朝 不慣 21 なる貨幣 經 濟 を强 是れ軈て資 制 せ 3 本主義 Ł のにし 0

第四章 農業の發展 て、兎

19

的

來農民の

0 1=

DIT

村 四 IF.

長 郡

一會場

農民

名

抑

かり 極 絲

け 力 島

暴 反對

威

加 1

DJ.

-0 1/1 遠を

取 止

決

識 書

To た

强 知 [14]

要し

會場

0

建

物 或 部

た 11 若

破

壞 K

1) 會

請

願

事 郡

提

130

大 也

> To 部

開 町 3

示 1:

威 生

運 產

動 米

to 檢

75 查 3

絲 施

島

前

町

利

16 +

團

11

相 1 1

聯

合 稲 於

V

3

加

會

題

0

發

生

1-

T

以

T

農

界

於

17

3

階

廚

邹

0

如心

78

開

17

3

0

3

得

大

年

H

縣

糟 亦

屋

賀が

三み

務ま

0

1=

對 出 1 般

全

<

11

其

村 3

> 0 70

僧

九

命 割

じた

3

爱

媛

縣

新

居

部

1=

於

V

3

小

作

紛

擾

野

件

0

如

5

は

2

0)

\_\_

端

0)

曝

露

せ

3

7,

(1)

13

2

~

<

是

\$2

農

村

1=

中手 段 年 見 擾 = 3 町 以 間 亦 3 13 以 小 以 濟 £ 0 1= 儿 T 下 作 \_\_\_ Ŧī. 統 部 町 至 六 我 6-A U) 함 和北 農 對 n あ 0 地 以 30 13 3 h 村 數 K 徵 主 馴 3 例 TL は す 最 (1) 致 從 證 於 -果 3 排 3 せ E 來 V -儿 年· 小 地 す 0 增 所 六 8 る 主 4: 年 加 有 1= 從 產 + -地 12 關 足 手 町 主 排 段 3 15 耕 きょう 係 以 6-地 3 は 0) () 作 F 最 0 よ 集 1 地 0) 专 積 Ť. 1 J) 1 1 から 大 花 12 10 0) 6 は二日 网 1) 批 增 1 8 青 趨 THE 大 主 Щ 7,0 势 IF. 年 1-す 0) 沙 H. 17 至 13 停 年 俟 滅 h 町厂 3 + 著 古 1-少 T Jy は 13 3 か 至 地 年. 0) 3 0 Яî. 主 愛 力 江 -11)] 却 田厂 數 今 1: 知 知 八 T 以 13 川 縣 TL 年. 1 减 治 海 -12 0) 小 四 + 部 個 む 年 11: + 地 郡 七 自 人 數 主 2 主 ( ] 作 プド 7, 年 IIII 和 對 我 11 地 增 减 1 t 村 0) 1= 1 加 小 () 1= 發 小 加 Ji. せ 此 大 於 展 + 作 減 1) IF. Ut 1= 六 小 Ii. 加 3 11 + 3 地 平 村 作 0) 批 主 ! -及 此 圳 7 Ti. 陆 45 CK 3) 較 主 級 BIT 3 大 亦 Ŧi. 有 乃 一大 九 之を IE 0) b 世 至 Ŧi. ケ 紛 匹 7. +

農業 叉 農 民 0) 廣 0) 告 利 頭 18 逐 は 5 3 12 T は 鲷 心 忽 H ち 3 之 尚 n 足 から 6 术 2 갶 3 者 0) 18 概 蛸 あ 集 3 せ は も 谷 3 地 U) 1= 事 見 實 3 13 所 1= 今 時 T 0 農 民 毁 U) 北 徒 何 6 百 1: 宜 0) 一欲を 有

反

(E

示すに止まるものの如しと雖も、實は決して然らす。彼等の營利思想の然らしむる所の如し。

- 1. 「年四回の收穫ある果樹四周栽培」
- ▲二坪の地面と一圓の資金で僅か三鉢からでも
- ▲百圓の金儲 大正八年三月三十一日報知新聞一五二一二八號)
- 2. 「大利益ある編羊

4: 11, 頭飼ぶ飼料で年に六百回以 Ŀ ら利益 大正八年三月二十七日報知新聞一五一二四號)

- 3. 畑一段歩一千圓もあかる藥草栽培
- )庭の片隅からでも大金が

◎儲かる(大正八年三月二十七日,根知新聞,「五一二四號)

十年千倍利殖法

4.

無代進呈、利殖家の大福音、最低資金七圓、おゝ阪かと思ばず是非一讀せる

年六回の收穫ある蔬菜促成栽培

(大正八年三月廿七日報知新聞一

Ŧi.

一二四號

. . .

- 6. 僅か二坪からでも百圓い金儲 (大正八年三日廿三日報知新聞一五一二五號)
- 一段歩から五百圓、千圓も上る有利豪草を栽培せよ

▲農商路省も大獎勵

▲今が春蒔の好季節(大正八年三月廿四日報知一五一二一號)

こ 儲かる推菲

荷で山 面白 い副業壹圓の資本と一坪の土地があれば何處でもすぐ出來る(大正八年三月廿八日東京朝日一一七七〇號)

第四章 農業の發展

8. 尻の力でころし、と金が産み出される

ント情けるには最新方法を知れて二三坪の空地でも百岡以上は女手で築に儲かる鷄

(大正八年四月一日東京朝日一一七七四號)

1. 落てる金を拾ばんか

女子供老人でもすぐ其目から金になる思ひも等らの大金館

野生樂草發見

操教新事業教授(大正八年三月十三日萬前禄九二五一號)

農商務省へ發見報告

10.

百發百中卵のメス、チス見別け方

實用肥料講義錄三ヶ月卒業

11.

の遠成法」な教へ其の職酵素は會員に限りて一割引にて分譲し且つ又會員の希望によりては各地方の一手特約權 西ヶ原農商務省試験場を覚かしまたる。臺週間遠販肥效約数割多く南も風雨に係らす全然堆肥小屋を要せざる完全堆肥 た則

慶物利用大金儲け

12.

明治三年(壹厘、半錢)銅貨三十圓買入明治二年三年壹錢銅貨十五圓買入

內外古郵便切子高價買入 (大正八年四月二日報知一五一三〇號)

職後経り有望なる輸出日用特許品の製造

13.

副業

五十回で吳服 屋の 出來る特約店

14.

日本全國 町一村に一名限り募集す 大正八年三月九日時事新報一二七九〇號

南米へ行け

15.

在外同胞の美えしゃ成功

我在外同

施にして

裸一貫数十萬圓の財産を有する者は南

米の我同胞でか

8

話を聞くだに痛快ではあるまいか「大正八

年三月十六日报知一五一一三號)

萬間 位の 貯念は離れにも出來る(大正八年四月一日報知一五一二九號)

17: 16.

安全確實に儲かる

●四百圓で二千圓內外の利益

IL 期間僅かに三月間 事質か之を證明する

『疑び深い人は儲からぬ一二大正八年三月十九日報知新聞一五一三六號 致當認改

大照なる後表! 天下一品! (忽ち三版)

19.

全を確やす法

無代進呈一大正八年三月廿六日報知新聞

五一二三號

18.

米株相場並利用法

ilis 五間が捨間でも出來る、安全確實(大正八年三月廿七日報知一五一二四號) 0 始進! 貨殖 心决

▲時は今躊躇 以成 功の はなり

20.

▲弊社 の確實なる斯界に冠たり 一大正八年三月十六日報知新聞

第四章 農家の發展

四六九

五一二三號)

21. 月おくれの新らじい雑誌

一冊の代で上册も買へる経済的な試み

――白熱的大歡迎の中に今や五週年――(大正八年三月東京朝日)

大に 以 瓦 Ŀ るも 13 大 の又は 正 八 年三月、 真摯なら [TE] 月 ざる廣告の 15 Til. 3 僅 III カン 數週 1-觸 社 0) 12 こう るも 0 東京三四の から h 新聞 紙に屡次顯はれ たる。

7 行 老 间 る 農業 73 數 述 间 1) 2 資 大岩 -5, 0) 予が博文館 本 新 111 界 主 是 以 聞 くは真 7 廣 第 義 12 實に 横 如 11 1-一發行農 掌 溢 [11] 四卷第五 7) 2 1= 亦 ならざる廣告掲載 0) 活 0) 世 大 現 用字 73 業 象 世界 代 カジ るは二段抜 號を関するに、左の 普通 12 思 るに 潮 (明治 10 人の 外 3 に好 ならず、 ik] き若 ことを、 三十 ふ所 九年四 くは ど觸 0) 農業 如き廣 是 不 E 门月第 段 12 眞 せることな 世界大 F I 拔 告數葉 1-目 30 卷第 111 73 あ 正八年 6 間 3 かっ 0) かっ あ 6 號 2 78 所 6 四 發行) な 知 調 しなり、 月號廣告欄にあ 大な 6 る iffi す 1= カコ 編輯 農 も菊 足 3 廣 村 5 然るに偶 に從事 推 ん、 告 版 に列 全面 1 な るも 寸 せる中は、 15 3 710 T 专 ~ 沙 大 0 26 世 2 IF. 左の 0) 40 八年 人 3 風 13 0) 0) 多し、 如 潮 凡 [] 斯 知 20 12 1= ]] 0 经 如

22. ②西ヶ原蠶業講習生募集

▲勞費を半減し誓て二倍の收繭を得せしむ▲西ヶ原の賽庫を公開ー造蠶の根絶を期す

② 畑一尺歩一千間の利益もある樂草栽や

五 一百圓 の旅費を擲ちて南米に渡航する一介の普通勞働者の純牧人は其旅費を放査と見て少くとも十二割以上二十四割の

利率に當る

町 歩の田地な賣却して行く農夫は南 米に於て少くとも百町歩以上 の大地主となり現在の收入の約二百倍以上の收益を

得るに至る。

植民事業の消長は一に其の經營の巧拙に懸る、 經營宜しきを得たる植民地への放資は五ヶ年を出てすして其資産を十二

牛馬一頭飼か

25.

倍に膨大せしむ。

牛馬一頭飼ふ飼料で年に六百圓以上の利益

◎日々給餌ゼす多大の收益平和後も有望で高尙な蜜蜂い飼業

26.

利益あり

9= 41.

培說明書並に特約栽培種子年歐負賣規定、無代進呈

技

反千圓 の牧益もある業草栽培に内で氣候風土の好適栽培製藥法の簡易、收益の多大等真に薬草栽培法の大王

28. 最新研究

株式投機

是れから株式成金時代來る

四 廣告

第四章

農業の

1. 水所 門 問 務大臣の許可を得、 卒邦農事の改善を目的として設立したるものにして、<br /> 其目 的を達する事業の一として、

四七一

優良種苗為其肥料及為家に關係する日用品が普及鎮布可仕候間。 御入用品有之族にば御照會下され度候

2. 本所友は名号: 料: 普通の三種にして、院友には本所報が無代記布し父本所生産の種苗を無償配付すること有之候(本

所友希望者二其旨即申込下三二候一以本所咨附行為一部差上可申候。

右二件に就ての御照會に必丁返信料相添下され废候

財團法人…………農事研究所

情むべし足下は無奈若茶に地の中へ金を捨てゝ居るではないか?

實用肥料講義錄

約権を與ふ。

30.

iTi る完全堆肥の達成法』を教へ,具職酵素會員に限りて「割引にこ分譲し、且へ父會員の希望によりては各地方の ヶ原農商務省農事試験場を營かしめたる「一週間速成肥効約数割多く、 而から風雨に係らす、 全然堆肥小屋を要せざ 一手特

冊中に出でたるものにして、しかも其全廣告數中優に三分の一を占め居れるは、注目に値ひすべ 以上九廣告中六個は一頁大にして、二個は半頁大の廣告なり、而かも農業世界大正八年四月號

更に其後のものを加へんとす。

廣島縣立原蠶種製造所長

31.

藤間先生發見(大日本蠶絲會發表)

草で蠶が飼へる

□藤間先生の實驗說明書報站法一<u>洲種子等入者に無料進</u>

●アキノノゲシ十大特色 (霜害絕 無

種子 五百株 分壹袋壹圓選料 不用

縣 洲 特約店 15 商員大募集 (大正 八年四日六日報知新聞 五元

原 -J-八百株分壹圓 11 種

30.

草で蠶が飼へ

塞暑何地でも早春より繁茂!霜害なく早生桑無用收量段四百貫年中何時でも蒔ける大利益植物詳細説明書種子に添 製造所技師委見大日本監絲會發表察代用アキノノゲシで二三眠迄飼 へば蠶兒肥大繭質良好桑で飼ふより成 新

三百株分五十銭▲一手特約店行商募集申込あれ

(大正八年四月十四

日報

知

新 開 五.

pu.

三號

仆 種

年六回 の収穫ある

33.

蔬菜促成 僅

三坪 からでも の金儲

1 時ならぬ時作 1/2 200 るの 0) は殆ど資本が要らすどんな田舎でも出來る………至急ハガキで申込ば見本進呈する が促成栽培である、此方法で大金儲をした人が少なく無い太陽を利用し樂しみ乍らして僅二坪からで (大正 八年四

月六日報 收穫 知 五一三五號

34.

一篙二繭の

あ

一坪 養蠶

|僅か四疊からでも二百圓の企儲

最近メ カヤ れば僅四疊許りの室でも利用すれば二百圓 京府下などでき、始める者も多い現況である ンデル式で改良 せられ た蠶の雑 種は一 位とる 75 繭 0) は始ど遊び半分、 0) (大正 收量が 八年四月十五 ある殊に近日 其上交配雜 日報知一五 發見の桑葉代用野草を使 種をとつて夏れ - -四三號 ば思はぬ金儲 ば安上りとなるさ が出來る

第四章 農業の發展

四七三

4

35. 樂草種苗及優良農產

種前

發賣

2. FI 栽培を勸む何れも收益多六、資本金五十萬圓 下植付い好季にして秋期輸出の契約ある收益多大の有望薬草川芎及栽培簡易にして收益多きはとむぎ重に奏や栽培 生 ·產品 はな 祖: 直ちに買受け契約す、 其他有望樂草木の種苗多量にあり殊に特選改良一反三石大豆及一等大長牛蒡の (大正八年四月七日東京朝日新聞一一七八〇)

年六回の收穫あ

疏菜促成栽

36.

▲僅に二坪からでも百圓 の金儲

十七日報知一五一四五號) でも百圓位 に変れる時なら 寸とした町でも時ならぬ時小指位の胡瓜一本十錢もする殊に東京大阪などへ送ると夫以上の高價に賣れる是はほんの 例に過ぎのが赤茄子などは僅か一本からでも「圓の牧益のり具 とるのは強んと資金が要らすどんな田舎でも出來て日下準備の最好期なり其方法は の時に作 \$ 0 が促成栽培である此方法で大金を儲けた人が少く無 他加子 南瓜、路、 いた陽 みつば等の野菜も珍重さ を利用 し樂みならに (大正 僅二坪から \$6 八年四月 飛ぶ様

◎纖弱 女の 貼 は今!!

37.

▽片手間にも樂々大利が△

育雞 日四時 間

旣 几 に掘 坪の地資本二十間年 H 伯爾家農事試驗場から農商務省養鶏講習會 純紅確 百圓 . 折角 かるべき有利業を無限に損する様なやり方をして居る・・・ H 八提 [/L] 出した棚 胩 の勞四 飼百 坪の地資金二十 羽 養鷄收 支報告書を見ても一羽 五圓年 純益確百 0) 純盆 七圓

抑春雛な作れ (大正八年四月十九日報知新聞一五一四七號)

な事

で まり

儲

… 今が好

以上は

界

事

以

後

於

17

3

忠界

U)

人

心

並

燃出

利

思

想

0)

遊

化

狀

能

を

石

3

~

5

な

h

所 を 世 民 常語 か TI'T 1: で b 1= 投 珂. 接 3 3 自 雖 1-機 1= 大 8. 6 14 思 11: 主 きょら 投機 想 脖 10 III. 10 b 0) 農 ъ 實 1--3 をなす 20 は農 於 物 村 實。 價 横 物 動 民 海(7) 教 企 搖 i, 溢 6 育 4 L は農 當 人 1 7 3 13 然 10 雷 沿 民 T 大 1= (1) をし 8 當 II 73 小 經 利 111 5 か "ئے T 濟 上 h 0 É 3 E 0) 然に 自 思 别 時 然に 想 な J 旣 PH 之に ( 業 1) Щ 投 0) 0) 器 治 2 極 機 致 與 73 思 0) 想 6 初 13 せ 13 年 2 ざるを \$. 農業 投 此 41 機 所 に慣 得 謂 經 i) 濟 h 3 3 時C 學 たこ n 局口 境 书 h L 3 遇 25 0) 7 倒有 1= 起 多 置 < 之を常 b 來 T li. カコ 題逐 AL 1-其: 有 12 都 餘 翹 3 度 3 豐 型 车 3

4. 7 す 投 11. 機 1 價 七 îE 415 11 路 Ĥ (1) 0) 殺 月家 高 J 業 な近 3 71. £ 4: 台 0 呃 Ő 八 至 作 30 其 0) 0) 湖 何 长 他 彩 治開 俸 な戦 伽 た水め き是なり 化 小 史 競 49 ġ ふて之を買 價厂 就中 170 11: 炬 Thi 0 6) 變動を花 動 しに 搖 を生ず 其 1 12 忽ち II 11: 下 人 、賣買 落 其 八利に迷 1 東 京に 产 10 **/**) 破 流 行 破 作. 0 一迷 3 0 心者 41 ENT 14 13% K な 相 16

製 業 0) 進 勵 13 其 業務 0) 4/1 質 2 抓 かい 2 投 機 11-1 祉 曾 11: 活 艺 訪川 致 -1-2 h

第四章農業の發展

業 6 とせ 存す h 從 3 殊に 伹 111 3 養 す 派 龙山山 3 所 3 村 ill ill 0) Illi Jes 0) 蹇 はか 加 村 火火 ( 村 養蠶 洪 於 0) 同有色彩 加 7 a Gr 标 き是 0) 商 荷 な 1) 0) I 3 濃 的 1/1: 厚 時 外 73 質 1= NU 5 3 E (1) انح 好 扯 4 恶 管に る 0) 省 0 啊 幣 み 養 知量 0) を 影 J. 村 にす 響を受け、 0 2 るを得 1-止 33 自ら る 1= 丽 商 カ かっ らず、 も危 人 風 を帯 70 今や 多人 ば 養麵 2. 有 3 する を主 は な

L 1= 1= 叉以 之を て、 あ h て、 九 は 6 由 州 工 7 於 思を 旣 來 同 業 農業 0) すい 彼 鍍 農業 13 商 等 H 之に な 業 經 カジ 清清 炒 (1) 3 濟 地 機 炒 以 H 力 嘆 代 力 的 敏 力 タト 露 間 聲 1: 到 を は を 1= 网 題 賞すべ を 於 H 1) 投 馬也 役 は 發 7 を以 T す 난 を I 난 早 經て、 加 しむ、 大な 3 L < て農 里 7 t む 肥 厭 る農業 農業 3 之に 1) 朴 米斗 工業 2 之を 1= (1) は U) 至 游 书 普 加 生: 0) 見 力を n 胩 及 從 發 產 ^ 12 勢 を T 6 死 達 要 3 添 1-獨 0 普 素 促 國 營利 カジ 13 如 間 せ 所 3 < 教 迴 本 6 32 人 加加 育 1= 思 圳 7 0) 通 想 L U) 1: 各 企 作 普 て、 0) 至 地 自 てた 及 普 1= 1 6 6 於 は 及 共 7 於 勞 7 る 得 は け 働 は 堆 投 動 驶 他 肥を 3 を 8 機 は 農業 地 節 此 農業 す 0) 方 使 せ 間 n 1= 勞 h 用 0) ば 實 1= 7 とす 働 消 す 士 ٤ 物 8 者 息 3 臭 b I. 教 拂 TI. 3 3 き弊 業 T 底 0) 窺 0) 育 由 0 0) 2 小 働 2 發達分布 聲 75 12 12 な な は 是 5 足 3 農 脹 な る は 3 村 より h L 事. 6= 0 < より 他 むる 及 件 殊 面 -な CK

今此 點 1= 7 压 0) 胍 味 あ 3 記 Fi. 70 洪 儘 拨 11

私

0)

地方で II 今日でも。 舊曆 0) 十二月十五  $\Pi$ たい 俗に出代りと稱して、 新舊雇人の入れ換へが、 行はれる習慣になってゐ

ては てゐやう。 - てか頻数だけは揃へることは出來るが、兎に角、今日まで問題にならなかつた雇人 ニュが今度は痛切に私の た 馬鹿らしいものと感するに至ったことも、 人間 - 1-相 あとか、こんなつまらぬことが、 購入する者上 題となつ 場に比例して高下したからだ。 その日まで日は未だ多少の時日があるのだが、もう二ケ月も前から某家へは某が定まつたとか、某の給金はいくらであ を惜みさへしなければ、 農家の任男や飯炊女などには、容易に來て異れない いだから 賃機な総 私の處では雇人は毎年居掘りに定つてゐたが、本年は四人ばかり交代することになった。 であ 勞力 そんな事はどうでもいゝが、住い人間の見付からないのには閉口する、 る女の激 で賣却する者との關係、 一向苦にならぬことだが、また一方から考へると諸物價 習したことなどが雇人不足の有形的 近來米價が暴騰したので、今年度の給金は隨分高 唯一の好話柄となつてゐる 與つて力あるのである。彼等の間に主從の美しい感情は次第に減却して、勞力 即ち資本主義勞働者の關係が出來るやうになった 田舎の勢力が工場地へ吸收されたことや、 古老の話しにこの地方に於ける男女雇人の給金は、昔から米 原因に違ひないが、彼等が漸く從來の雇主對雇人の關係を の騰貴に比較して、 昨年のに 多少物のわかる役に立ちさうな 比 出代りの常日までにほどう へたら殆 給料の高 必ずしも高 機業地の景気が好 のは金か出 か悩ます わけ なつ

って納 つてゐる。 微私 取りたしなければならなくなるであらう。こうすると田舎の旦那としてい私の假面は、忽ち綺麗に剝撃せられるに定き 12 771/5 的 0) 何故 -1 你 働も殆どしてるない。 作番頭にも飯炊女にも子守にも來て臭れないとしたら、 な日姓旦那 なりさう云ふことをしないのが。川舎では旦那 の生活態度は不徹底極まるものだ。私を始め私の一家族は肉體的勞働もしなければ、 つまり毎日ぶらく~遊んでばかりあるのだ。假りに雇人階級の の通り相場となってゐるからだ どんなものであらう 恐らく私 人間が私に對してボ は溜増きや さうかと云 亡

でつて。 **笑ふ可きか悲しいへきか、殆んど分らない悲喜劇** その色彩は絵 比点にもならのほど大き、世界的現象な、大戦争 ; 濃厚になった、 それは外変と循策と、 の行はれる目が、 强壓と野心と を以て 築き上げられて あた () 中途から早、こ 早晚私 の身い上に来るでおらう。所が丁度これ 現れた。そして 休 戰條 切 の権威が の成立 山那

兀

妓 林 I and 2,0 世界 或る見えざるものとは果し 11 抱擁 から起らうとしてある。 或る見えざるものの力によって、設亡に ini るに 重つたこと、

から [-[-次第にして、 て、當時 5 行 桑 n 7: 文に大 雇人の給金の高き事。 俯 いたし候とは、 U) 平凡ながら多少の 勝利」(一月三日、 11: 八年 一月三日 同氏の予に與 人不足なることを痛感でられたるが故に、冒頭に(一回分)あんな滑稽交けい 眞理は含まれ 115 H, 事新報 五月 第 へられたる書面 高二千 の三回)と題して、 あたるものと見 七百二十 の一節なり Int 號文集欄 大戦の終局を如何に觀らるる手こ 近规 v) もの女人などより笑にれたり、 二、文學 -1: 石坂養平 氏が 能 時 下終 質問されたり、 3 12 4) (1) 大題 П i)

地方農 養平氏は名ある文藝評論家なり、 村に於ける農業勞力の實際急迫せるものあるかか 斯ることに縁遠き知識社會に て郷里 431 るご足 るへし に在りて乃ち感想をらるゝ所断の如し、 以て如何

と跳 濟 B 資本として多きは數百金を懷にして歸 て害なきが 然らしむ 至 之に加 的 12 之を數次繰返すに至り、又是を以て農村の弱年婦女子の必ず踏むべき社會的過程となすに於て 害花 专 6 此 大な 3 共 2.3 如し、彼等は二三月の頃より十、十一月の頃まで、 所 0) 3 1: 彼等は家庭 3 によりて、宜しきを得ず、之を農業 最 3 も悲しきは 工女問 0) あ りとす、一 外にあ 題 之を 起り h 北 ていい て所 時 越 何句 來我農業勢力 地 調 郷するものなり、是れ甚 出 方に見 寄 稼 1= 箱 る。 あ 舍生活をなし、 b T 以 th は、 外 Ti 來 1= 北 要 或 用ふるは、 部 越にありて は 分 都會的 を形 斯 都會 カン だ賀すべ 3 成 農村 弊 及特 冬期 の工場に せ 告 3 き貨幣牧 勞働 £, 殊 如 0) 稀 的 婦女子にとして、 女 薄な 出 悪 を工 0) 稼 分 風 一業界 配、 5 1-得 ぎをなして、 老 感 手段なり、 得 天然的 华 す 拉 1 しとする 3 益あり 0 關 上 然り 嫁入 非 るに 係 經 0

Paul de

Vuyst, Le

Rôle

Social de la Fermiere, translated by Nora Hunter

に見 H 於て、 殊 0 資 10 12 6 本主義 纳 人、 るに 1: る事象にあらずと雖も、 彼等亦人なり、遂に免がるべからざる農村以外の社會的 工業 る能 くて彼等農業の重要なる勞力の一、 父母 あらず、 旣 婦女子に はず、 1= 的 0 漫的 の膝下より離れて、工場生活に逸したる彼等は、農村家庭の適當なる主婦 經濟 發 達 よし之を見るを得るとするも、 漸次弦に至りたるものなり、 至 制度なるに論莫きに於て、容易に首肯するを得べし、 旺 勞力に 75 るまで、 3 地 於て效率少なく。 方農村、 その經濟上之を歡迎せざるを得ざる事情 荷くも他境に出 到 る處 その傳統的に綿密にして一心不亂なる勞力は、 農村 見る でて労働する位のもの、 家庭の 愿 亦是 その家庭によりて主婦たる教養を、 0) 經濟的 加 主婦 會 爱 に適 達 祉. 會的 の然らしむ 風習 せず、斯の 現象なり、 に染まざること難か 孰 あ 3 3 れも自覺せる所な 而して斯 は、 所に 如きは第四期 是れ特 その今日 して、 0) に本期 如 大切 農業者自 きは 13 3 1-U) る資格 之を耕 於て各地、 73 5 今 に於て起り 3 Ц ら招き 肝芋 0) 牧地 農村 に缺 期 織 1= 0)

30 -

.

1111 B 脈子、 0 我 なるが、 國 一農產 菜子、 物輸 今統 入は 胡麻子其他の種 1 我を案ず 慶應二年 えばい - -月始 子其他の穀 めて外 穀菽及子 顾 物及子質類をいふ) 質 米の 類 輸入を認め、 (穀 .按 及子實 類 明治 落花生其他の豆類 二六年始 8 て輸 出 の禁を解 其他の きたる 穀物

- 明治元年より 十四年 167,408m 十五年 1,706,874m

第四章 農業の發尿

- 2 十四年より二十七八年迄 二十六年 5,147,1728 二十七年 5,739,9508 二十八年 179,9718
- 3 二十七年より三十七年迄 三十六年 5,531,6969 三十七年 5 300,1469 三十八年 4,012,7039
- 4 明治四十年 4, 第1,926 明治四十一年 6,366,551 明治四十二年 7,080,540 明治四十二年 7,080,540 明治四十二年 7,080,540 明治四十二年 7,080,540 明治四十二年 7,080,540 明治四十二年 7,080,540 明治四十二年 1,581,581 明治四十二年 1,581,581 明治四十二年 1,581,581 明治四十二年 1,581,581 明治四十二年 1,581,581 明治四十二年 1,581,581 明治四十二年 1,581,581 明治四十二年 1,581,581 明治四十二年 1,581,581 明治四十二年 1,581,581 明治四十二年 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581 三十八年より世界穴職開始まで(大正二年) 明治三十八年 4,012,703回 明治四十四年 7,296,864四 大正元年 6,852,555四 大正二年 6,772,852三 明治三十九年 4,735,806日 明治四十三年 7,296,8949

七億二千百五十七萬五千四百四十一圓となる。是れ大正二年の調なりで、農務藥報第四十九農業關係重要品輸 出入累年對照表大正三年十二月) 姐 701"植物及苗根類 之に加ふるに穀粉及澱粉 119.298"(大正二年) 酒類 1.237,217"(大正二年)、果實及蔬菜類 4,856, 201,003,631" 畜產物類 2,010,386" 藥材及染料類 1,114.9188 製茶類 10,075,6218 砂糖類 15,811,638" 纖維類 4.719,268 羅類 276,351,891 187,319,017m を加ふれば概算

大正三年主要農業關係品貿易額は、

輸入之部 四億九十八萬六千三十四圓 輸出之部 二億三千九百三十萬五千九百八十九圓

239,305,989

400,986,034

今便宜 のため農商務省農務局編本邦農業要覽 (大正六年二月) より掲出 すること左の如し。

農業關 して、 係 輸出 El IIII の最近三ヶ年平均輸出額は二億五千五百六十九萬圓 額 又は輸 入額 の總輸出 額 父は総輸 入額 に對する割合は輸出 輸入額 は四四 に於て四 億 一千二百 割 輸入に於て 四十八萬

六割七分 間に を占め、 に當 之に 丽 礼 5 ( 3 のは III して輸出 順. III 砂 HIII 糖 0) 主要なるらのは蠶絲類 及恭上古、 illi して輸入品 にして。 0 E 変な 農業關係品輸 ₹, のは綿にして、 出總額 の六割九分 農業關係

輸出入總额 の五割四分に當り、 大豆粕" 米。 砂糖及賦毛之に 通ぐ。

| 第四章農業の發展 | 花筵    | 薄荷     | 果實及蔬菜類    | 米     | 本      | 砂糖     | 眞田類    | <b>蠶</b> 絲類   |    | 輸出 |
|----------|-------|--------|-----------|-------|--------|--------|--------|---------------|----|----|
|          | 三、〇五〇 | m, lon | 四、四六〇     | 六、四四一 | 一      | 一三、三九五 | 一門、七二三 | 一七五、八六二十      | 質額 |    |
|          | 大豆    | 小麥及小麥粉 | 粗製硫酸アンモニア | 歌毛    | 砂城须    |        | 大豆粕    | 7.0%<br>73.11 |    | 輸入 |
| 四八一      | 八、〇五〇 | 八、五七三  | 11、三〈0    | 二、○近八 | 三四、四六七 | 二六、八六一 | 三一、九一二 | 二二三、二九七       | 質額 |    |

局 3 善 る 13 於 此 以 之を生じて而かも人の之を怪しむなからんとす、 岩 明なりとい 1-立の数字 を明 夫 12 瞭 ffi-13 ならしむるを得べし、 界 ふべく、 極 大戰 めて省略的 勃 農業的 發 以 後の がえ 成金とい 我農產 11170 北海道 ふが如きは殆ど夢想すべからざる性質 [1] 以て本邦農業品 の貿易上大濶歩をなせる數字を掲ぐるを得 に於て數多き小成金 農業生產 の貿易産物となれる趨勢を窺 の社 (農業的) を出 0) 叉投機的 きの せる なりしも、時 亦 10 るならば、最 其明 しむるに足 かっ

世界的としての域に入りたること、 益了 则 カコ なりとい ふべ

3 1. , 益 ものならざるべ き生 7 3 抑 るを示 坝 7 產 大す 此 消 0 費を為 すちの るに 如く投農業界にして社會問 至 とい からず。 すもの 6 1: 2 るは、 か 3 るべ 旣に之れ しと雖も、 生產者其自身を各別 から 題を生 生産に從事 其大なる雰圍氣 じ、 勞働 に検するときは、 するら 缺 之 0) 問 Atmosphere は資本主義 亦商業 を生じ、 遙か 的 國際 函 に原始 院 的 的資本的ならざる 商 的經濟階級 品として 0 最 高 淌 0) 中 領 1= 入る べか 域を 在

若 夫 n 精 細 7: 3 IJJ 產業 0) 統 計 的 發 達 及 11: 他 0 概 觀 は之を他 日 1 讓 5

3 記 國 せ 際問 3 產 に於け する 業 15 15 政 る國民的自覺を生じ、 制 度の 第 四 成 期 熟 (自明治三十 旧字 化 にして 之れがため前期 叉國 七八 年戰役 学ぶ 產業 時代なり、 至 世界大戰 の對外競争の準備時代を受けて、 蓋し日 別 始 卽 露 ち 戦役の結果として、 大 Œ Ti. 年)は前 K 國際 期 急促 0 的產業 制 なが 定 施

すい 政策 國たらんとする念を强め、加之從來拘 上に保護主義の加味するに至れる。而して本期の成熟時代 之を例ふれば、資本主義分裂して社會主義生れ、隨て次の何かの時代を暗示するも 東せられたる間 税權の 自 13 由を囘 6 130 復し得 其內 容細胞 たるより **分裂を意義** 問稅

11,1 治產業 の開始に就きて「石湿久五郎」 函民經濟新誌第二十五卷第三號 pp. 126 2

明治三十七年十二月農學會にて會報號外でよう出版でる惟入腳和調查報告

本 主 上 義 來 小明治 0) 發 達史上に於てすれば。 時代に於け る農業發達の政階を 明治 時代は其第三期に在るものとい 四期に分して其梗概を述べたるが、更に之を現代の資 ふを得べし、

義 意に解す」の最大發達を遂げたる時 時 10 的 蓝 し十九世紀は資本主義 油: 1= してっ 會の歴史を好戦的 頗る戦 前的なるを特色とし、 傾向 一資本 の有無を標準として三期に分もたり。第一期は資本主 主義 代なるが、ブデン Capitalism 幾分かの戦争を重ぬる間に、少年期より成年期 とは資本家本位 (Boudin, Scoudism & War, 1915) 主義又は之に基づく社 義 の独幼 於會組織? は資本主 1= 進み、 稚 たる 0

資本 主義 の特徴 ち以 間 に明 H に樹立 さる。

を整八、實業を盛にするを以て、國家隆盛の本と信せらる。 第 削 は頻 る平和的なるを特色とす。其 い全盛 に在 りてはる 凡て國內問題にのみ注意され、 內

第四章

部

義 つが には初期の好職氣分を恢復せるを特色とす、即ち自由競争の原則に立脚せる社會 (資本主

ブ ゔ゙ ンに 既に全盛期を經過して、下り坂 t れば資本主義の右の三期 の国 になりたる時代 別は、英國 たらり

更に好 的句 うらり り。(此 小の終 期 成年間に入ると同時に、 丽 初 1 戰 百年間 めに方つて、 4): れる以來、 竹订 英國が世界商工業上の翡檬な握るに至りしも、 卽 0) 女王 の歴史に於て英國が参加でる歐洲戦争と云へば、 すり 氣 最上 風を 今度の世界 公翁戦争に参加し 即 11/2 0) 現はすを見ず、 英國 (1558 省 は平和時代に入り、實に今回の世界大戦争まで、其平和氣分を持續し來 水 八戦争に立るまで、 主義的 .6: たれども 七年戰爭 時代 其特武 二於 -1756 前後百 ここ持種 17 奶 10 年の間、 JE JE 拉 以て有名なり W 1768) に至る二百年間 事情にり 1-カーミヤ戦争いみたるが、 の資本 英国 い二百年の点果なり、然ること年戦争終了 0) 出て、 は殆ど戦争といふべ 歴史よく之を證明す。十九世紀の È し死國 極 義的 めて例外的 は殆ど、 政 民は著して平 民意、 之に戦争といいよりは、 き程 絶川なき職 () 戦争に過ぎず、 過去 () 300 T 平 に関係なく、 いるものなり 和 年 () 30 行はれたる時 かく、 b 13 極 其次下主義が 英國 類年二近き 経過せるた め 尤も此時 で不和 民は

の第三期に入ると同時に、 然るに 回 目は 七年戰 第二回目ば 争以後、 少くとも奈翁戰争以後十九世紀を通じてい 急に帝國主義的となり、好職的となれり、其時期を割する者は智にあ二回目のアーバ 1899 1902 年間 に行ばれたり。 斯 の如べ平和的 なり、火薬 以 17 近頃その途に資本主義發達 戦争なりご第

事たるに過ぎす。

伴ひ、 電に 最近に至るまで、世界は平和的なりしなり、所謂文明國即ち資本主義國は、奈翁戰爭以來過 主 義 0 本 國た る英國内に於てのみならず、世界全體に就て觀察すると、資本主義 達に

主

龙

败

0)

151

7 -

泄

1)

1:

()

から U) 力 大 大 戰 彈裝 争 爭 12 7 0) 1 4 3 酸 角 旣 1 普佛 1= ) -\ -13 るこしいか -|-3 戰 作 il 1: 年. 11. 2 ٤, のこ 1) ことな 7; II. 八 b 他 八 ъ ·Ľ () 0) 外る 罚议 车 行 币 U) 12 露 1/2 今回 歐 主 + H 龙 飘 に於 的归 介 -13 T 验。 決 年 13 して 1= 資 -13-大戦 至 13 水 歐 6 E て 洲 犯 我 と調 1) 1) 突 111 咸 さり 民 如 つう -111-後 ~ 界 3 41 大 1: 111 程 買 3 II. U) 争 £, 1: 戰 11 111 2 界 1: 1) 3 U) 介 拉 3. 11" 後 木 12

去

Ti

年

0)

間

管で

般

的

戰

邹

を担す

H

ら

さり

5

又 普

侧;

開設

爭

以

來

去

MI

+

PU

乖

T

3 於 亢 是 有 T 來 楼 13 12. 省 好 H 的引 Til 水 jilî. 記 E 結 的 7 ile な 1= 3 7: 114 有 (= 部 総 3 資 深 (1) 木 U) 1= Ė 濟 風 1. 義 社 L て 0) 何 U) 松 彩色 此 3 濟 0) 0) 發 41. 如 //// 情 27 13 717 態 階 1-維 根 度 段 續 13 源 0) 光達 7-18 寸 於 化 3 1 12 =) はか U) 1; 11: H 3 から 迅 基 谷 な 碰 45 15 知 主 的 和 3 1/1. 龙 的 1: 質として、 0) 沦 15 濟 () 織 叉 2 或 雷 淵 1-13 沙方 他 13 働 ~ U) 老 درر 清 6 階 段 級 3

產 から 43 自 巨消 (3) 告 1: 7)3 -C) - 4-以 1. 此 ソ) 11. 3 ã, 0) 12 7 江 生 1). 產 古 介 1 本 0) 工義 3 7, 6 11.5 10 すい 0) 最 耐: 大 印 特 全 色力 His His としても 70 Fi 大 たるる 亦 II: 富 消 世 0) 集 -i 積 3 以 初 25 1 て行 シ) -) 0) 3 产 生 13

111 412 定 往 水 Ele 却 義 0) **新** 100 衛 iz. 情 -1311.11 剩 餘 11 產 依 华勿 1 í l 3 ت 初 0) \_\_\_ 前 11: 何 發達 於 即打 T 消 1-1-5" [11] 費 0) -集 13 積 01 必 10 繼續 児 \* \* = 得 孙 1) (i)產 40 زخ 18 12 ば 製

13

6

其健全なる發達の為に常に「領外」の市場を必要とす。

花 的 對 加上 10 0) 4 11: 濟 產 J. Ļ 物 0) 1 陽 10 13 絕對 係 必 10 言 的 於 てい 1= ji. 吸 外 收 領 ーゴ 4 る -败 状 73 治 態 3 1: 3 0) 1E 0) 3 1= 係 限 して・ 1 to 於 17 そは即ち領 資 3 水 に同じ 主義 的 1.) 外 にか 验 達 1= 於て ナーナー 1:1 なりとす 岩田 RU 7 省 H 本主 5 義 資 () 本 脏 主 曾

を有 6 越 之を 0) 3 7 1 1 フ亡 變じて競 3 脫 さいい 一 13 來 10 寸 内 農 谷 之を カン 73 き) 机 本 5 見出 (1) 地 主 ず 處 なる 鈩 至 方 義 2 分 2.5 者 し得 を以て、 U) となる (] L から 産業なる 至 得 丽 72 る領 3 3 III して此 るなり、 **共剩餘** かっ \$ 從 外 ₹, 0) つて資 供 U) ili H 过 併 11: 12 場は、 自 0) し年 產 本 11: 自 华勿 加 Ė 下ら農村 然經 を資 何 你何にしても政治 義 濟 たる 対却する カラ 诗 0) 此 域 1 國に 地 點きでは 1 脫 方 脫 7 も 12 於ても、先づ都 7 2 資 25 發 るしときはい 1= 本 0) 達 5 Ė 版 的意義に於け 4 C) 義 路 るときは、 とこだす 3 0) 12 验 何に發達 產業 はざ 達 7 15 1= 的归 領 伴 依 る領 [1/2] 1 1 うて 1) 外 沙 此 心 7 外、 るもの とし 全體とし 1= 所 對 何 H 刨 し從 T 肝疗 -にして t, + file L 外 T 來 分 かい 41. 國 剩 顧 0 自 -從 餘 客 行 0) 然經 0 市 4: 力 ili T 場な 產 で有 9 濟 最 圳 物 13 0 初

3 h 1-然る 主 何 12 とな 13 此 なりゃ n 外 ば其 國 0) 尤も他 等の ili 場 後 ti に全く資本主 進 る 政 所 に於て 外 \$ 0) 義 Tij 省 1= 場がは、 接 水 何蜀 主 せ 永く 義 ざる 的 領 產 水開 外 彩 次 0) 阿 第 Tijî 1-3 場として、 tj 爱 と脚 達 してる 3 依 1 自 賴 11 分 す 等 自 3 0) 身 能 [jul 剩 民は資本主義 餘 ادر 產 2 华勿 产 10

的產物(近 世工業の 產物所謂文明 的商品)に向つて需要なく、又需要するも購買力を有せざるを以て、

未 開 國 洪 儘 0) **氷態にては、** 市場として賴 むに足ら ざるなり。

策 ^ ば、 として、 斯 0 未 加 くば、 新 0) 72 資本 75 验 達 3 主義 10 市場を創 刺 戟 の世界は俗にい 造する必要 未 開 政 Te ふ行詰 1= 文 迫ら IIJ 化 19 3 りとなる筈なり、 1 3 なり、 12 め そは 種 12 0 加 兹に於て 開 何にして 發 事業、 新市 彼等は此 例 場を創 ~ ば 鐵 窮 境を切り 道 监 す 0) 敷設、 るかとい 拔 くる 運

而 0 開 ツル 夢を企 圖 し、 以て文明。 步 h ٤

11 窮 -d. 靴等を買へば、 t 0) 極 此 劉 省 0 于萬圓 部 ·T· 19 結 12 水 主義 2 果なり、 遂に彼等未 Hil ini ini 0) 0 乃至二千萬圓 乃 要 輸 共等 先進 至 な 興心す 之に對して直接の結果としては、 出 儿 別國 U) 于萬 [项] 73 商品 () が未開國 をは資 ることっ は上引 先進 も亦先進國 の鐵製品 國 を開發して、 木 主義的 是 より に使役さるる苦 法 12 より支那に 未問國に對する所謂「資本の輸出」 13 資本 h 一般達の 主義 自 例 渦 U ^ 力等 ば、 1/1 商品 [ii] 的 鐵道敷設事業 17 生 7] T 產 0) 0) 輸出さるべ 手 億. 販路を開 込みて、 U) 1-図 落る。 t 0) 世 () 以て 支那 その 用 拓 L 此 を投 す 新市 金 专 1-3 20) を以 じて支 向 0) こと は、 0 場 つて を創設 主 T 12 は、 那 めに、 現時主に斯 73 111 輸 力 出 1= 3 鐵 すること、 から 3 3 襯 個 道 主 3 0 衣 75 E 0) 0 は 結果を生 敷 して IIII 鐵 如くし 帽 元 是れ 製品 すれ 子 7 鐵 庭 製

华

て行

るる

0)

11. 場 分 3 進 1) は 1= T 合 To 此 高 步 業 **常兴** 全 0 好 賣 () 濟 10 < 日井 0 度 割 上上 企 戰 先進 13 代 織 製 i: 獨 至 3 的 0) 合 1, 10 1-造 洪 占 場 よ 物 發 3 となる 能 2 0) 7,3 と跳 合 6 清 应 先進 0 物 から 的 to 人 75 13 -致 性 3 好 な 1) 1, -鐵 國 本 歌 鐵 例 後 El: 質 カコ 遂 -る外 リア 最 進 77 () 全く -放 氣 道 を 1= くず - \ 綿 初 12 102 1= T 有 移 1: 分 1 3 消 T 找 後 0) 寸 11: 絲 13 流波 (1) 3 3 15 進二 競 介 聖 11: T. 11 肝 수급 物 1: il 50 とに 心马 ば 質 織 代 大 节约 13 產 爭 用 75 起 ?-11: して ~ 3 となる 物 财 应 黑 たり 依 11: Ilii 他 U) 13 0) 0) 5 (物を 省 消 8 -11 12 1= 加 て、 主 產 0) 加 22 -0 消 から 削 寸 37 要 樂 些 117 水 3 減 3 後 製 1,1 カニ 故 73 竹 產 U 1 所 县 財 0 ての 気に 15 切 進 川十 造 100 1= 問問 6 1 業 1, 6 三 主義 1 河门 -合 から H 輕 () 然ら B 世 11: 11: 1= 3 清新 13 來 寫 前 寸 13 11: 產 產 行 及 13 沙 次 則十 間 しず 發 製 13 11 到 0) II: 1 1 則 U) 場 得 題 前 道 义 ·F. U) 鐵 记 何 验 0) 心 1 製 1 者 買 故 達 70 2 EZ 31 合には商 から -1) 115 消 13 III. 新花 樂 っこからつい 木 は 3 0) 場 究 第 1-, -盖 財 1: 华勿 11-1-飽 Ė 役で L 其 於 高 シング 1 范 < 台 1 5-5. HE 後 2 さるして 1) 1) 1 品を賣 IIII 313 ∭ U) 輸出 堂 , -美 カ 進 -. 4 III 10 鐵 先 援 國 ひ、 (別 別 3 12 1, から 移 北 红 湾 進 . 7 ... 付 自 道 - \ 村 1) ľ III は 11: 15 游 一十 H 1 11: H H 0) 新花 AL. T 邻 圳 1-3 他 技 產 党 林 用等 0) るこ 4 代 1-至 亦 -/1. 物 L 料 0) 内 1 2 1-1 係 進 0 4: (= 0) 1-策 村之 U) 2 分業 耐 入 弘 所 產 省 (1) 72 0) 如 0) 不文 3 F 代 3 9 Ti 17 1 12 以 8 财 本 13 うら 永に अधि 155 得 [ii] 10 7-13 15 主 10 11 11 1. 見 13 花 13 所 及 肝宇 るい 任 3) 3 収 から 謂 漕 力に 西 11: 3 的 h 1-12 之 江 立 重 25 -1: 院 3) 0) に消 心 以 0 後 2) 動 業 後 250 財 和 示 良 12 者 氣 拉 3)3) 沙 15 す 商 (V)

する 16 たらり 後 貧 能 本 終れとも、何千萬圓乃至何億 て、 未 [W []] 0) 省 代價を直 1) 國に對して、 水 家 から よりに演 门己。 資本放下をなし、 小 企業 けたる未開國 として鐵道 園といふ鐵道用材を賣付ける段には、織物、帽子の如き消耗品 ナケー 漸を追うて其 U) 敷設事 収 1 1) 子業その ること能 元利 -) を回 はず、 0) 1 收 自身に負擔す 多人 する方針を採らざるべ の場合には ることに 資付 17 7)3

ざるな

英 加 之を土人に賣付 [II] 巡 獨 な fili 逸 る國 いるとい 然るに軌 (1) 商 旗 1 カジ から 現實 ける能はず、賣手自らの手を以て鐵 道 7" 汽雜 何等 , , に將 1) 軍其 の關係 フェ た無形 1-他鐵 行 きて総 かるに 的 1-の敷設幷に經營に必要なる鐵 其 カらす 物なり 地 方 に翻 帽 子 唯競 って居 ディー() 「学者より安く賣るならば、 道さい を賣らんとする場合には、 3 درد 12 もり 非 を敷設せざるべからず、 製品は、観衣や帽子を賣 常に TI 要 ブラ 其市 3 其 問 場は獨 題とな 所 が獨 るが るべ 逸人の 逸 如くに、 73 彭 ると

[1] 机 死 獨 FG. 獨 立 地 HI 道敷 を通 应 買 人 \_\_ 易 力; にても若し土耳古、 じて、 設權 13 班 幸丸 領 を得 6 植 鐵道を敷設するの 狝 民 地 il ることに對 2 1= 人りて、 逃 巡 0 波斯 態度 L 鐵 機 非常なる嫉妬を起 から 支那 何を、 3 0) 此 敷 U) 設をなされらするもの 自國 如 き經濟 1-なるこうは の資本家 すなり。 E 一の未開 1= 留保 全く一變して、 國にあるならば、 せんとするのみならず、 では英國 0 許 彼 2 12. 此等の國 7. 12 语 3 所 (= 其 假 題 に於て他 分 大 所 な THE PARTY NAMED IN 主

四章 農業の發見

道 開 利 發 渭 を早 敷設 資 濟 を學 を採ら 本 .E げ得 8 事業をも、 0 0) ざる 放 先 文明 To 進 べき見込なく、而して之を資本家 ~" 國 カコ 鐵鐵 の普及に貢 自身に負擔することになる、 5 卽 道 ず、 とすっ すり H 鐵 材 3 及 0) < 銅 献するも、 如 0) 250 圳 所 型 合に 其 Ė 1 3 自己の放下資本に對し、 は 要產 273 之を賣 商 1111 寒と 0) 0) 然る 一付け 置 立場より云へば、 75 小 す代 1= 17 んとする 未 水 をなすときは 開 È 國 能 1= 國 0 和當 於ける鐵 0) 先 資 如 進 出なる利 本家 何 に戯 國 道敷 は、 漸 から を追 益 道 設は、 自 後 0 の敷設が、 西己 己 5 雏 告 0 -未 現下 なく 企業 共 U) 元 とし んば、 未 1= 利 [DE 開 決 1= [11] 國 收 對 全

叨 め T 拉拉 1-然る 有 刨 利 ち 於 後 な 斯 T る事業 之れ かっ 3 北 から 鐵 等 3 10 道 (1) 省 償 U) 敗没 事業その 水 としての一定 家 かい 13 鐵 3 如 道 105 敷 のとして 0 1. 以 利 其 0) 附帶 權 國 を要 は差當り、 0 開 條 件とし 水 發に貢献 する て、 收支相 73 りつ 9 べかい 當 償ひ難き事情にあることを、 前人 カン 未 を、 開 洋 1-洲 對 1= L 說 所 明し、 1113 利 權 更 0) に 獲 細密 得 斯 カコ 产 1-2 要 說 桐 求

<

411

意

味

0)

事.

業

12

6

h

此 獨 を得、 等數種の特權を、 1-1 此 等 權 或 0 は 少 华 くとと 應 權 大 1= 色 な は 或 13 種 同時に併せて獲得せんことを、敢て要求することあ 地 3 N 種 す) 域 b 0 貿 T:L 資本 易 5 T 1= 制 家 寸 + 13 彼等 3 地 獨 0) から 占 租 鐵 權 借 道 18 殊 得 Te 1= 號 敷 h とす 記 111 4 U) 3 採 h とせ 如 抓 き是な 權 る國 を 得 6 0 或 政 は 資 府 本 當 より 家 13 國 或 は直 圳 0) 合に 通 接 の補 1-よりて 歸 する 助 は 金

勿論 此 等 して、 0) 利 權 獲 得に して達せらるときは、 未開 國 1-於け る鐵道の敷設、 初めて割の善き仕 11/2

るも (1) 1= 然らざる問 は、 實際に着 手し得 ごる 7: 000

1= 反感を有 て、此場 木 Ė 龙 する者 合後進國 U) 先進國 すり 1) 区に於け 13 る未開 泥 る鐵 んや利権 1 派 に鋼鐵 於 0) ては、左程鐵道敷設 割 譲 0) Æ 12 決 安產 して容易 業 カジ 近り 75 0) 利 75 販 [11] 路 益 を感 題 の獲 1= せざる 得 すり 6 には斯 J. 3 3 をや カン 0) る 引に 大 すり 態 () 0) 叉は 作 ふものに 却て之

U 利 弦 權 1= 於て、 18 數 ケ 斯 國 カン る代 の資本家 本 家 が競合する場合には、 水 國 政 店 U) 後援 1 求 本國 25 证 政府の强きもの最後の勝を占むるを常とす 力 で 後 1-+3-3 11: --沙 在 然り III て同

0) 有 樣 なり

斯 0) 如くん せら るべ ば、 きが 高度なる資本主義的 和 事業にあらず してい 發達を遂げたる國 國民と称する (= 大團 す) b 體に依 T 140 て、 現代 經濟せら (1) 貿易は最 2 ~(" 早や 200 武 力 個 人的 的 事

業と 化 L 72 3 3 0 95 h

排 世界大戦争を生き 是 fir. ic te Ti. U 人 0) とい 名 づ るに けて ふ総 7 濟 現 11. 4 代 る經濟 質 帝 0 國 政 主 上の一般的原因 治 我 と称 E 社 會上 9 3 IJĮ 於け 象 なりとす 介介 3 反射的 水 Ė 義 表現 の主 F. 要 社會問 產 起る所以にして、 業として、 研 - 1. C 第三册 鐵 及 pp. 10 鋼 鐵 カジ 此 織 16 度の 物 所

第 農業の

战

Eswiin, S

Call m

20

var.

1915

( )

解説によるこ

1 1 Same of The state Carl Broade Child Com

DI. 九

分 力; 8 第 11 0) 日宇 共 織 ---代 1 1 物 儿 4= EE. T. 111-113 業 紀 移 1= を は資 述 織 たらり 1 华勿 より した 1-水 = }= 3 6 義 亦 加 旣 に移 验 然る 達 (= 寸 例 ジ) (= -1-第二 (= して 1: 1: 手 第 るや、 捌 6 111 紀 卽 期 に人 介 t b 水 华 りて、 第 相 1: 義 事 訓 (i) 最も高高 验 1-雏 達 1 ノン む 第 3 度 [i] シ) 此 期 验 111-時 1-達を 紀 よ () 第 4 涿 於 和 け 4: 氣 圳 1: 1 る資 光 孙 ( <u>-</u> 進 進 U) 行 日字 34 1 10 [1] 1: 仁 [10] + 2 3 1: 1) () 1: 女子 (1) 则 す; 產 更 戰 產 3 業 氣

日存 寸 拟 18 2 1 3 1) ili 0) 15 15 我 に於 邦 3 から U) 歷 供 上 史 給 111 就 せら 朴 溶 5x 3 养! 沙车 3 1 1: 7,12 0) 0 用等 叉 10 元 は 來 省 於 行 T 水 E 13 0) .F. 義 1-か 般 3 依 是 3 () 7 E 0) 12 供 0) 110 給 加 きら 要 何 13 7il 共 3 ナラ 1/1 図 70 村 1-岩 於 過 T 3 きり 近 傍 光 1= - j 開 都 かっ 何 n ナニ 館 達 る

ることも

10 义 111 此 3,1 日本 U ) 代 ili [JL] 場を開 八谷 12 Ili 11. 15 地 他 方に 所 に数 [3] 處 -1-なにに日 ふりり 300 小游在 村 12 ווו 発達して、 して、 1 7,0 11: ili 11: 101 义 41 个 ななし -1: 農民 H F 111 6) T: U) 1 ついい #1 -3 الآ 100 ili 街 - | -必 地 炉 というり ili 1111 等 7:0 名 负 1: 稱 , 10 打 义 寸 水 3 7/5 I. 往: 細 L 地 1. なども其道具た 1-古 計 谷 12 挑 11 4 村 二於 17

犯 保 年 (1215 -<u>.</u> 北 條 義 肝持 銀 倉 (= 於 T 商 業 な 小 到, 特 權 1) 2 书 (1) 數 11 定 2) 0 預 治 年 (1948

+0 一一を 11-1-3: <u>[]</u> 手 肝 朝 13 亦 當 銀 出手 红 亦 高 手 人 L 0) 業者 式 0) 專 數 HILL HEZ 10 あ 定 5 も、 鐮 所 倉 EIII HIII 1= 江 7 13 111 商 籍 人 1= 0 登 團 錄 HE せられ 1= て、 た 3 幾 はか 手 I < 業 色 者 雷

數

~

12

りと

1

2

手. 工業 若 |朝 品曲日豆 に就 333 初 8) T 記 錄 0) 行 せ るの 時、 陷 人の [朝 體 は 旣 に存 手 工業 者喇 北班 3 亦 商 人團

問記と 等し 3)3 华华 權 圣 血 ~ C) 22 12 3 3 0) 0 如 L Ή 本經濟 庄 Ŧ 169

未 金米 7= 勃興 E 店车 1º 機 旣 運に際會せず、 1-斯 く商 人 0) 割 足利 體 あ 時代に至りて急速 b 12 礼 ども、 此 肝芋 なる發達をなせるものなることは、 代 15 法 都 會 生 活 未 だ發達するに E 6 旣に すい 1 述べ 商 工 72 業

3

から

如

濟充 T 図 到 降 13 3 つて \$2 所 ることとな 織 1= 即 かり 成 H 問題 立 我 邦 1 て、 時代 \$2 0) b . **学** 濟 浉 の元龜天正以後には、大名の城下(凡そ全國に三 隨 处 12 て農産 都市 Ŀ T 要 0) か 物 形 3 专 な 具備 都 亦 洪 ति 城 7 彩 るに至 湾 F 1= 0) 搬 温 寫 出 つて、 13 してい りとすo 農民の儒 金錢 に換へ 用は一般に其 一百箇 る状態 所 あ 1= 推 附 b 移 ナこ 近 난 0 りとい 城 3 下に於 0) 全 T

生產 然 物 社儿 18 E 製 3 此 -5 光遊 るに 化 0) 7: 最 () も著 tz るは、 しく顕 德 13 111 礼 て、 氏 0) 1 1 大 集 名 元 0) 献 城 以後 T が真 たらり E 分 (徂徠 配 消 費 0) 政 0) 談 F に詳 心 となり、 カコ 70 1) 盛 1= 今之を證 所 em pH 剩 せ 餘

(1)于板 民の間の 為存 制L 1,0 事業は寛文十一年 Kii d) く区 内二 行けるる ( 完女十 年 は元禄より L.I 300 min 六年乃至三二年なり) 大阪江戸商估等各自 銀 百 枚 M 7:

h

かい

(\*1) 北川後 寬文年 11 1 1 4: かえて 商信 度脆 1. 1 [[4] く補せり、 ET C 震調 尤二其以前元和二年中に三度飛脚あり 14: 抱室気を設けたり、 東海道行程六日 ナンリ を要せるより 定六と呼び、 後行力こい [] 75

第四章 農業の發展

(3) Fi H.j 代に至り 创 J) 營学税のるに其語なりとすっ

鎌倉時代にては、

部稅 所 小成物として、 Ш 林、 原野。 河消 池沼等に年貢三称し、 定種定 額 の物な年 セニー 納めしめ たり、 其以 前 には 其造

物に調所 なり

利時

飾倉時代と異ならず、 唯次第に重くなれり。

豐田 Hij 11

江 厂 H 代にては

租 雅稅 小 47 成 可以 役。 [[] 手米 ) 帶。 榮。 逃上、 冥加、 役。 分二、 海剧 稅

所本に定率あるないび、

元云高

I;

漁

1.1

運公.

橋津等總て營業に賦する租税なり

冥加· 上清 5 納 むるた

役とは夫役に基き現物若くは永錢にて上納

とり変異 幾分を納むるか いふ、(三浦菊太郎、 本法 制 北 第 四 前 和L 稅 制 废

(4) 條規を交換してより海開税 法 海の を確定せず、 稅。 ٤ いふも江戸 唯賣買の運上に 、時代にては、 750 定せり、 止まりしものなり、 初 め英、 是れ明治三十二年七月以前 御 崩 孝明天皇(安政四年八月)改めて和蘭と條約 清等諸國に貿易を許し、 12 行はれ 7: 京で 関、 のものなり、日本法制史 清國に之を限り、 を締結し、 p. 烈年米 M

まだ之に關する税

濟 2 斯 明治維新の國民經濟との中間に、介立する重要なる現象にして、 0) 如 < 德川 時 10 に於て。 大名の 城下 12 種 封 处 的 都 ili 彩 濟が 發達 是等の都市が農産物消費 した ることは、 di 代 0) 村 0 落經 F

心となり。 至 () 15 T 3 は 製造品供給の源泉となり、 し。 TILI 歐 **涂** 0) TO 論談外 都 市と全く同 六卷第 五號 \_\_ 0) [[i]] 643 一效果 詩に一 たん 現は 般進步の要件 した るも 0) たる欲望を向上せしむる媒 1: して、 我 から 浴 濟 史 I. T 要 介となり か 13 事 售

鎖 业义 德 前 111 時 0) 開 代 1= 數 於 --11 年. 13) U) 経験を 欧 U) 11 以て 水 シスト して 111-4 Ct. 界 H 木 本 13 U) 世 遇 界に乗 程 ; -必 変の 1) 111 -7 程 270 として、 -1-分 0) 行 現 は 格 たく、 12 13 3 3 時 0) な 0) 5 H 本

なり

1=

は

じ)

た

1)

2

Ţ.

2 涉 水 た 人 H 成 U) 水 適當 す 3 A 漢文を讀 ~: の質 ~ き多様 < 漢 稲 F 文 薄に む能 愛國 U) 構 3 0 CF. して、 カの 造を 0 から H ----上達に並 0 靜 水 通り 谷 かっ 人の神道 地 に自ら 學がことの に分布 行し居 考へ 流き、 - 1 AL 礼 9 る事 H T 識 來 谷 者な 0) 隨 共 H V) 特 は、 其 外 動かすに足る形 (is 70 の意義 な 境遇 元 持 脉 1 U) 以 得 巡 後 至 It's 1: 1) 的 3 を以て、 ·][. 12 後 統 質 3 13 0) 事 成 曾 此 17. 1: 時 1) を遂げ 本 10 1 0) 力 亦 たる 4 H 徵 水 政 15 との U n 应 產 交 H

7 (若宮卯之助 「危險思想 1]1 ic としての帝国 大學 --25 狩 旷 代第參卷第

ば 德 111 111 鎖 時 化 [20] から に於て、 H 水 0) 高 歷 史に一 工業 (1) 大使命 盛 IN 1) を有せることは、 1 U) 分人 ならずっ 其华 文學技 和 的發達 巡 IN. 隆 1 か 普及 3 此 0) 如きちの [11] す) () 8 ÀL

11 主 111 () To 115 10 に続てる 少 -) デ 1 1) 2 發達 U) 所 の第 ill [ii] 省 水 主義 に進みた Yie. 史 20 J) ź, () 注: 調 日子 圳 當て 1,0 1 だい 第 75 ( ) 捌 は徳 我邦 111 出手 71 於 17 先たつ る資 水

ij. [14] 1,1 農災の登屋

數 3 72 世 る 紀 台 ie 0 占 め な h 交 3 戰爭 相 -1 7 たる 申 代 1: 5 而 して 德川 胪 10 0 第 圳 4 0 明 治 肝宁 代 ررا 第二 期 1= 進

き平 15 造 遂 是 HH 川 和 治 () 等 F ナこ 的归 8 製 時 して、 3 時 產 代 r In 此 LI 1= 代 業 信 要 進 0) 南 13 之に 人 ch ナ 1 國 3 放 省 ずい りて、 元 6 11: 部 13 本 鐵 せ 分 3 必 主 主 派 13 -要 今日 h として消 義 1= 資 カコ 训听 足 さった 0) 銅鐵 0 木 5 0) 1 验 主義 自 共 -糸方 資 U) 大 7 術質 費 木 史 妆子 發 30 機 則 主 E 0) 111-戰 達 界 數 域 核 義 第 史 的 1 亭 13 大 13 0) = .F. 外 途 達 產 罪 樂 期 111-業 第 1-난 10% 界 財 1= 石设 んこして 始 進 :-移 111 波 1) で íi 孙 以 7 之を輸 冰 製 6) 13 ナニ 人 連 7 3 歪 ί, 命 11 儿站 3 13 h 1-突 1-生 水 入 17 陷 1) 1 刨 加 0) 22 產 7, 我 休 3 製 36 3 1-H ip 鐵 规 3, U, 明 RU 本 苑 條 () ili 3 分 7/2 1 1 7 8 約 现 15 業 まし 10 Fill Fill 製飾 ノンス 3 状 sik 12 2 3 11: 3 立 ごもい 7-カミ 能 業 主 (.) 0) -光 1) 13 要 狀 磬 b 一十十 II,I 進 15 產 勢 著 剛 未 肝疗 1= 训 3 だ 1 板 だっこ 13 0) 7E 1-~ 0) 37 製 [] 主 俄 1/1 分子 () ;!!: j!! 大 0) 8 然甚 心 達 高 能 i) 70 果 10 力 F 度 織 來 /: 12 要 0) -r 华汀 2 间 T. 產 验 然に 古境 業 0) 到 具十 達 今 如 庇 11 护

和 此 200 的 仲 3 1= 間 0 n なり どき 73 入 5 b 13 便 叉或 決 泥 1-して 12 る他 5 1. L 肥 ナニ の階段に於て好戦 人 1-2 或に 0) 如 自 1 5 11 擇 現 代 CK 人 ナニ 省 1) 3 15 的になるものにして、此の如き態度の變化は、 1: 版 12 す) Us 點な 進 さい 370 1 JF. き途 完 資 3 13 水 1) 11)] TE :, カン 義 20 70 13 0) 6 1 發 達 於 [] 0) 7 1: 或 をやい 3, 10 亦 階 逐 然り 段 1= 1-其 於 Mi 仲 T 間 或 T 1= 71 民 入 から 人の Z. 平 13

リが

資

本

主義

wissenschaften

10

C.1

26

而してグ

ムパ

ルト

(Sombart) 個

に據れば資本主義的

組

い特 運

は左 11

1.

經濟

生

1 1

1L's J.

が共

產的

經濟

料L

総に存

せずして、

私經濟的

組

織 に在り

间 經濟

1

其 松

用

者 徵

單

消

費

方

ıńi

6)

24

75

5 0

旣 に詳 論 せるが 如如 0)

經濟組織と離るべ

からざる有機的連結を有し、

深く國民の經濟事情に根源するものなることは、

らず 库. 意義に就て何等の論ななさず、 0) V 1: 本 0 如 グ。 計 的 27 ふきっ 場合、 ナ 人人類が其生活に必要なる物質を社會的に生産するに當つては、 7,0 工. 維持するといはんよりは、 其 3 叙 iv 記 逃せ + 7 (Wagner) の如きシ 會關 或は資本の所有者、 1 1 3 =/ 係は吾 t 點に於て、 ッ 12 厶 1: (Marshall) ル な 1. の意志如何に係らず、 幾多 (Werner 핕 但し、 即ち資本家の指導の下に生産せらるる方法となせり ル の新見解 Ü) ラー 寧ろ新らしき資本な集積 如 Sombart) 沙 ~" (S.hmoller) の如き、 を齎ら 1 ・ム・バ t 1) ッ せる 社會の生産力の發展 0) ウェル 7 近世資 ~ か以 (Seligman 7 こ行 不主義論 (Böhm Bawerk) せんとするにありとなせり、 r 名なるが 1 V 0 Dr Moderne Kapitalism is) 2 の程度に應じて、 伽 ~" 吾々は其生産のため啻に何等かの 3 12 近世的意義に於ける資本を解 t フヒリ は資本主義を解釋して、 (Ehrenberg 六。 ピッ 必然的に一 (J. Conrad Handwörtenbuch 然れどり資本主 E の加 (Philippoyich) 3 は資本 定の 之を否定し、 資本則 關 社會關係を結ぶのみな -( 義の概念構成に就 Ė 係 義 15 0) 唯 決定さる。 i) 0 181 加 單 成立及本 シ 用 1 其 せら II 7 所 質を 3 此 有 Stant-ると生 かつは 者 0 根

す 優越權 同 を掌握 時に 生產 C, 方面 業務 0) 塗行 傾间 の前途に横はる利益及損失な自己負擔すること 及方法をも決定するもの なること。 之を換言すれば、 資本主 義的 經濟 組 織 0) 運用者は、 經濟 1:

y L, Ė パ 給 自 iv 足 ጉ 0 (Sombart) 經濟 組織 と異なりて、 に據れば經濟組織左の如し。 谷 Ü 0) 經濟組 織 には分化的職業を有すること。

第四章 農業 不の發展



\*

W.Sembart, Der Moderne Kapitalismus. B. I. S. 67

3, 41 世の 所領經濟の如きものと異なりて、市場的 (交通經濟的) 組織を行することの

4. 手工 業組織と異なりて、 生産要素が總て一人の手に存せずして、 永續的に社會の種々 なる関 體に存すること。

5. 而してソムバル 生産要素たる勞力に既に分化作用行はれて、 トは近世資本主義發展上最大要件を、八貴金屬採掘、 指導的組織的勞働と、 實行的 (2)植民經濟、 勞働とい (3) 間に 集積的地代に求めたり。 其 人を異にするに至れることの

Handels. は明白なる事實(W. Sombart, Der Moderne Kapitalismus B. I.S. 274 -- 275参照)にして、叉植民地産物の輸入と奴隷商賣が近 世資本主義の運動にとりて、極めて顯著なる意義を有すること、素より疑ふの餘地なし、 費金屬産地を所領せる者、或は之を發見し經營するものにとりては、採籤事業が直接に B. 11. S. 20 : F. Hehstetier, Die Abschaffung des britischen Sklavenhandels in Jahre. 1806-1897 S. 各自の (Falke, 財産の集積的要素をなせること D'e Geschichte des deutschen 2-9).

領より近世にかけて、西部歐洲諸國に幾多の富豪成立し、此等の徒によりて運用せられたる資金の集積作用は、

凯

近世資本主義發生の根本的基礎となれるものなり

太利 なる地面な所 しなり、 豪族及草分名 商業は財産集積のためには、其販路除りに狭少に、 るこ 移住せる地方の豪族及草分地主「Patricial なりとせり、則ち近世資本主義的經濟組織か築きた 而して更に大企業家と稱せらるる金権的豪族は 7 4 主の 有せし或は所有せるもいの間こり ノヤ 12 Venice に就て更的實證をなしたり。(W. Sombart, Der Moderne Kapitalismus, 收得 7. II IL せる地代の變化せるものなりといふなり、 在北 (1) 商 業說、 資本の人格的 發生せりとなせり、 且つ運送費高額に失し、從て利益少く、其經營は全く手工 説明を排して、 、職業的に商業を經營だるものより生だすして、寧ろ都 而して其史實的證據を舉げて、最も力を南 則ち新資本主義發生の要素は都市 地代説を主張 せりい 彼の論ずる所に據 Ţ -る資本其 内口自 Ţ 199-324 III II, 獨 n のものは、地方 ili 的たるに止 は U) Aughurg 或は强迫 内外に 1 | 1 世 以 廣大 外 伊 的 0)

然れども當時地代なるものが資本構成可能として必ずしも主要なる意義を有せざりし理 H あり。

(1)際町人と競等したればなり。 1 當時の都市には草分名主以外に大地主存在せしこと、 手工業者,或に鬱業者に貨與し、或は賣却せんとするや、大地主(寺院の如き)より激烈なる反抗を受くるを常とせり、 土地の質買は旅替教の 精神に背反するな理由とし、 又それよりは自己の所有地より質益を得んがため、 則与中世以外獨逸諸都市土 濟の町人が、 Ė 己所有 地 賣却又は貸付の の一部を新移住

(2)台 土地 0) 紀にかけて最も多かりし、 事情ありしなり 貸借に開 して法律的情智あり、 去れば土地價格の約別に從うて、 而して一時的借地といふり, 一時借地は極 地代の變化なく、地代によりて資本な構成すること、 めて小範圍に於ての 短きは八十年長きは千年に亙り、其實永代借地 or ins 能にして、 水 代借 地 11-111 容易ならざる不可 と相去ること遠か 书己 0) 1/1 崩 より -j-=

(°) Genesis der modernen Kapitalismus. S. 時 獨逸 いだ市に以手工業者に對了 る保護盛にして、地代を食ぼる地主に對して、大に障害と成れる事實あり。(Strieder,

第四章 農業の發展

U) IJ 本 地代の 幾生の歴史は、之を地代そのものに求むべきものにあらずして、 信でで 集積は Sombart の提説に反對なる事實を示せるはフロレ 即ち資本的基礎の 地價の勝 近世資本主義と地代說、 Davidsolm, 如 何 Forschungen zur Geschichte von Florenz, II. S. 貴の 5 ため ふに、所謂地 For chungen zur Geschichte von Florenz. 上に築かれたる商工業の發達の結果なりしなり、 地 化がフロ 代の集積作用は薄弱にして當時同市に於ける資金の充實は、寧る商工業の 阿部秀助、三田學會雜誌第七卷第 V シッの資本力に大なる影響を與へ ンツ(Florenz)なり、此の都市は金屬採掘の 308 寧ろ政治的關係 4 T. 植民經濟の事實に至りては、全く之を缺けり、 號 N しもの 269 グム 270) より パルトは實に原因 とするも 酸され 要するにフロレ し經濟上の變化に歸す 其實地價 と結果とな 0) ンツに於ける資本主義 騰 少少 貴 11 發達に歸すべきも 顚 同 極 倒 市 めて少なく、 -62 に於け る資

五

(R. Reynen, Zur Entstehung der Kapitalisams in (Benie) に於ても商業と海運とが 同市に於ける資本主義發生 Venedig, S. 6) 主要なる原因たりし史實之を證することを得べし

10 6 3 予は弦に當時 3 Tien. 75 所 勘 な カコ の學 3 ずと信ず 補 界並 3 に思想界の 0; 2 ならず、 趨勢を述べんとす、 叉偶 よ農事に關するそれを反映せしむるものなくんば 蓋 し當 時の 社會 的 發 展 Te 窺 ふ資 となる ti,

13 事 予理を論 雜 日宇 箕作 誌 0) 爲 を後 C 麟祥、 者 とい 或は異聞を談 行 森有 へば せり。 禮 附 今其 の諸氏にして、 村茂樹。 じ一は以て學業を研磨し一は以て精神を爽快にす、 第 號を 津田 讀 **真道、** 此等 で に、 の學者 西周、中村正直、 表 紙 裏 は 面 相 課 12 趣 りて明 意 加藤弘之、箕作秋坪 書 六 あ 5 社 を創立 日 < L 頃 其談論筆記する所 明 日 六 吾 雜誌 儕 福 澤 杰 諭古、 簪 (又 は 杉 或 明

積て冊が 文藝ノ 開 明六 から 模範 論于 < 如 ラ立 냡 祉 の一助と為 不磨 會 を成すに及び之を鏤行 0) ラ記 文中 社 第 ラ結 ノ説 年 明六社 者 ٧٠, 5 ノ望ヲ F. 囘 必ラ シハ ば 1= ψ. して、 0) 今日 证 ズ此 ことを曾 曠 フ Ш セ 會 ヲ 初 治甲 サ 祉 始 し以て同好の士に願つ、 8 祉 ラ 3 て社の役員を改選するの期に方りて、 メ IJ ŀ 戊 とい > 旭 \_\_ \_\_ シ へり。 月 ŀ ラ illi ヲ 2 シ 是 テ 叨 ŀ 六 今日 祈 [1] 社 4 1/3 同 ル」此文特 1 祉 よりいへ ゾ 諸 御 識 瑣々たる小冊なりと雖も邦 賢 先 <u>\_</u> と面面 4: ۱ر 1-皆天 ば奇なり 1 署 宜 1 して其末は 41 F 識 は ノ名・ 高 73 と謂 論 V 土 尾 ヲ 社長森有 12 ナ 以 0) 2 E テ 1) ~ 頁 \$ 思蒙 人皆 に日 L 禮 西 く、「本 人の為 謂 明 村 1 氏 0) 眠 治 茂 ١١ 創 樹 7 > 八 めに 朝 覺 卓举奇 立 年 I シ ニテ學術 IJ. 0) 智誠 灭 月 文 來 なる 偉 0) 全 H 事

歴の大略を陳述したるものに據るに、

で之な水け 茂 設立 兩君に社 樹 明 治六年 0) 議興 0) 訓訓詞 いれり、 たり、 七月余 委 を致すば、 而して其議遷延、 加出 11 (森有禮氏) 又會計を清水卯三郎 其 旨 唯り を同 亞米利-君に 余の喜びに止まらず、 七年二月に及び、 致して、 加より歸て、 君に、 之を請 書記を世良太 立社會 II しむ、 始めて一 亦必ず諸君の嘉許する處た 同の事を謀る、 一君に任 君 定す、 固 解して許 その せり、 諸君皆嘉して速に之に應じ、 さず、 以 兩氏勉秀從事の狀 锏 加品 此に於て社之を予に命ず、 澤 3 諭吉君を社長に選ぶの議あり 710 11 諸君の親認する處なり、 會談一 余敢て厭せず、 [11] を経 脏 配 西 今 謹 村 則

森有 疼るに至 1: Ŋ. 形地 iif: U) Ξī. 11: 本員 H [ri] 獨 君 は總数十 信員 I. 再び來會 幽 1= 選 祥 名 君は病に由 人されたるもの 時ある 卽 t, 西 を祈望するは、 村 で退社 茂 樹 Ħ. せり、 名、 津 H 真道 格好員十名、 此の 諸君皆予と共に之を同する 博覧の व्य 周 名家な失ひたるは、 運て三十名なり. 111 村 Œ, 直 titl 藤弘之、 こと疑を容 外に容員と目して社許な 質に社の不幸と云ふべ 箕作 れざる處なり、 秋 坪 福澤諭吉, 得 l, 3/2 杉亭二、 配 然れども Eli-後之に加 睹 维 真少く 作麟祥

第四章 農業の發展

從て弘業の し、之に從て席 分ななさ 日實に荣と為ずに足ると云ふと雖、 る者は、 其数定まりなし、 便 70 た進むるか得て、 其幸榮を増すに至るべ を得す、 順を定めば、 · j. が所考にては容員を許すには、 然れども近時毎何将 亦雜沓の患なも免ることな得べし、 還た之れが為めに多少の雜沓を來 加するの勢にては、 票紙を賣る 然れば則客は其票紙を買び、 数月を出すして幾百名 の法を設け、 し、且又聊社の費用を加るに 以て其費用 に至 ルを補 自 3 由隐 亦計 17 意に 而て其票面 0 来り 何とか之が 町らず、 臨む を得 是れ に番號 為はめに 形: 10 0) 亦 處

て二十五號 ( || || || 六雜 其册數十萬五千九百八十四、 0) 發兌 排: 年 (1) 清 七年)二月に始り、 其内既に賣出の分八萬百二十 每月 H そ二號づつ 七册、 發 打し、 即ち毎號三千二百 同十一月に至て三 五册 號に増 餘の割合なり 1, 眸 华 1 1 0) 刊 打 都

らく厚く意を此に注ぎ、 に至らず、 是 耐: れ畢竟多く漢字を用 會 演 記 法地りてより その障碍を除くの手段を立て、愈會樂を増し社益を進むることを謀るべ ひて、 物ツサ 聽者明に之心理解することを得 J. =1-1 6) 體裁を得るに至れり、 ざると 然れども未だ之な聴くの 演 説の法 木だ能 く整 後、 ざる 就て討論批評 とに続け するの段

くは諸君之を諒せる。 勢して功なきのみならず、 れ止むことな得ざるに し、品行を進むるに要用なる事柄にして 〇晋 社にて論する處の 出るものなり、 件は、 亦之に由 制規第 て或は不要の難事を社に来 然り īħj 條に掲げあ 而して時 かも期する處事ら後 の政事に係はりて論するが如きは、 る如 く、 專ら教育に保はる文學、 たずも計る可らず、 世に属する を以て、 放に今聊將來 或は今時 技術。 本來吾社開會の主意に非ず、 () 物理、 6) 嫌に觸ることもあるべ 事理 nit: 益 等凡そ を慮し 人の 此に豫期す、 才能 H ١, つ唯其 を富ま 額 是

く謝詞 在るの同 〇社長改選に方つて新社 を呈す 終始諸君 清 君 鰤 0) 龍惠特信を受て、 はくは之を受けら L を名指 して公選に 今日容易に之を解くこと n 附 する は舊社長 0) を得るに至りしは、 任なりとす、 今予之を辱ふするは真に面 予賞に 一欣喜の 至りに堪へす、 H 0) 至 なり、 再び弦に inj 職 恭

後 ○社長は性質温厚、 年間 の社長に薦む。 能く凡事 諸君の公選、 の情に通達する者を以て適任とす。 亦此に出でば實に幸甚 予今箕作秋坪君に於て之を見る。 由へ同氏 を名指して、

今

命

宁

現は 15 16 B

n ナこ 3

明六雜誌 第 號 ょ 明 6 八六社 第 雜 恭志第 十 王i. 三十 號 號明治 1 至 八年二月 3 凡 7 明治 七年二月より凡そ一 年. ケ 月 間 1: 旅

題 を 順 次 揭 げ 是等 の學者及當 時 0) 選 CK 72 る 思 潮 班 を窺は んとす。

明六 雜 誌第 號 所 載

iY: 字を以て國語を書する 0

開 化の 度に因 て改文字 を發すべきの

第 號 所載

福

者

職分論の

評

澤 先生 の論 (學者職分論なり) に答 3

學者職分論

者職分論

0)

評

第 一號所載

[4] 化 第 E.F.

陳

[[]]

民選議院設立建言 1 0

瞬國 彼 得 E 0) 逍 訓

開 16 たっ 進 0 方法 を論す

脈 舊相 公議 題

给 TIL 3 ty: The 業 0 發 歷

常

m

號所

載

西

周

西 村 茂 樹

加 應 弘 之

西 森 有 禮

周

直 道

1

14 村 茂 樹

森

有

TO.

森 杉 C T 11 心

H E. 道

四 津

周

 $\pm$ 101

集

作

麟

祥

膨

弘

2

-

周周

人民の自由と土地の氣候と互に相關するの論

プルンチュリ氏國法汎論

摘譯民選議院不可立の論

佛人シュルリノ氏國の衰微に赴く徴を舉る條目

教門論

第五號所載

西西杉加

111

眞

保護税を非とする説

**教門論** 二

北亞米利加合衆國の自立

第四號中人民の自由と土地の季候と互に相関するの論續譯

加箕杉西诽

藤

弘麟

之

M

與

作

祥

学

周

第六號所載

米國政教

出板自由ならんことを望む論

教門論三

米國政教 前號の續き第三章各邦の教道憲法

宗教

ヒリモア萬國公法の内宗教を論する章

第七號所載(明治七年五月刊行)

森有禮

森加西津

有

H

氏

譯禮之周道

遊

弘

南北米利堅聯邦論 開

拷問論 平 假名の説 0)

第八號所載 (明治七年五月)

服章論

妻姿論

教育談

教門論 空商の事を記す Ŧî.

本は一つに非ざる論

第九號所載 (明治七年六月)

1] 運送論 ポル

教門論 六

政論

眞為政者ノ記

杉

亨

五〇五

津

H

眞

道

拷問論の二

第四章

農業の發展

チー の説

第十號所載(明治七年六月)

津 津 四 箕 田 作 田 真 則

道 周 菲

道

田 眞 道 周

津 西

杉

作 行 秋 坪 Tit.

箕

森

津

田

眞

道

計 浩 水 H 卯三 17 III. 郎 道

杉 箕 加 作 藤 瓣 弘 之 祥

斑

質疑一 则 (日本文字言語改正に關する)

第十一號所載 政論の二 (明治七年六月)

妻妾論

門學一 斑續譯

質疑 则 ? ツクル氏開化器に関して)

教門論 -L

第十二號所載

(明治七年六月)

政論の三

**西學一班續譯** 

第十三號所載 (明治七年六月) 米國政教績

想像論

民選議院疑問

第十四號所載 (明治七年七月) 知說

リポルチーの説第九號續

效能

天狗說 貨幣の

西

阪

谷

素 直

ıļı 森

村.

īF. 打 真

津

H

道

遊

周

1]1 津 [F] 具 道

村 iE. 直

計 田 真 道

加

藤

弘

之

饭 谷 素

箕 西 作 膨 祥 周

杉 -

津

H

眞

道

五〇六

th 贬

村正

间

100

谷

素

妻安論

西學一班續譯

租稅 の権上下公共すべき説

政論 四

第十六號所載 政論 Ŧī.

人間公共の説

愛敵論 西學一 斑

第十七號所載(明治七年九月刊行) 財政變革の説

知說

地震の説

第十八號所載 西洋の開化四行する説 (明治七年十月刊行)

人民公共の説 輕國政府

情實記 火葬の疑

第四章

農業の發展

津 神 14 П 11] 点 学 周 道 75

西

村 IE. 周

津 軒 杉 H 1 真 道 直

津 阪 中 村 田 谷 眞 Œ 素 道 直 森

有

禮

五〇七

西 阪 杉 nt 津

周

谷

素

族 H

弘 眞

之 道

第十九號所載(明治七年十月)

民選議院の時未到論

秘密說

尊異說 人間公共の説 Ξ

第二十號(明治七年十一月) 妻妾論 新聞紙論 四四

知說 狐説の廣義 三

狐説の疑

第二十一號(明治七年十一月)

三聖論 征臺和議の演説

人間公共の説 四

6

女飾の疑

第二十二號(明治七年十二月) 知說 四

夫婦有別論

阪 饭 森 津 H 谷 谷 有 眞 素 素 禮 道

西

周

杉 阪 神 西 H 谷 亨 4 素 平 周

串 西 田 連 道 周

阪 杉 津 福

谷

素

田 澤

眞 諭

道 吉

亨

五〇八

神

Ш

7:

平

第二十三號(明治七年十二月)

紙幣引換懇願錄

清 水叩三 郎

神 H 学 平

四

周

ıļı 神 [1] 老 平

村 IE. 直

津 H 真 道

杉 亨

西 周

第二十五號(明治七年十二月)

貿易改正論 内地旅行論

知說

五

政教の疑除

第二十四號

(明治七年十二月)

西

學一 斑の續 正金外出數息錄 內地旅行

谷

素

.阪

津 丽 H 澤 眞 部 吉 道

第二十六號(明治八年一月)

内地旅行の説を駁す

怪說

津 H 真 道

神 H 4 平

有 凯姐

森

五(九

第四章

農業の發展

第二十七號

(明治八年二月)

貿易權

衡論

紙幣成行妄想錄

复安論

ħ.

第二十八號(明治八年二月) 民選議院變則論の續

第二十九號(明治八年二月)

政體三種說

自由交易論 網羅議院の説

教門論疑問第一

第三十號(明治八年二月)

人材論 明六社第一年回演說

人民の性質を改造する説 教門論疑問第二

第三十一號(明治八年三月)

中

村 原 [1]

II: 次. 真

道 草 道 一曲

津 柏

森

有

教門論質疑第三 修身治國非二途論 夫婦同権の流弊論

第三十二號(明治八年三月) 第三十二號(明治八年三月)

男女同數論

西 14 村

柏

原

半:

章

茂 樹 周 Di

阪 谷 茂 樹 来

阪 谷

素

五〇

周

西

稲 柏 四 加

澤 原

明 孝

吉

村

茂 弘

樹 章

藤

之

篇

ぎず

洪

他

0)

八

+

九篇

政

治

法律、

教 濟

育。

宗

以

Ŀ

總

計

百

\_\_\_

篇

中 力川

理

化

學

1= 關

する

篇

經

則

政

1=

関するもの

十二篇、(中

經

濟

1=

關

するもの

な 1) 1-

1 過

以

て當

時

0)

學

老

0)

志す

所 13

30

知 3

1 < 9

雜

濟

財

政

學

開す

3

知

pilly,

0)

够

0)

出

無な

る事を記さざる可ら

小

勿論

學

者

は

111

1-

先

んず

るに論英け

礼

ども

化

0

-

第

四章

農業

0)

發展 簽

第 三十三 號 (III) 治 八年三月

安說

0)

200

阪

谷

素

IE.

直

善良なる母 を造る説

贼 說

H 嘲 H 0) 說

貨

鄉

病根療治

欽

-1-[14] 號 一明 治 4: 四 月

第

貨 想 幣四 像 鎖 錄附 國 泛

情懲論

第三十 Ŧi. 號 (明治 八年 四四 A

支那不

īij

海論

天降 說

夫婦

同

權

阪 141 村 谷 Œ 素 直

11: H 明 道

致 0) 思 想 外 0) 交、 振 修養、 は 3 3 著 歷 史、 1 言語 更 等に 1= 甚 333 する は 理 3

五

津 神

田 孝 45 杉

7

神 柏 四 中

田 原 朴 村

孝 孝 茂

4

章 樹

四 真

道

中 明 然 當 38 要 六 的 n 時 天 す 社 E 政 3 子 3 同 治 0) 1= Λ 木 法 中 血 草 往 今 學 る 1: 斯 題念 所 日 者 あ 1= カコ 醫 於 要 h 3 學 關 T な 者 75 與 3 3 藥學 す 邦 者 多 3 Л 18 0) 中 者 缺 あ 敢 自 3 h 所 8 L 謂 T 伙 過 科 8 關 學 學 以 學 者 0 者 1= 亦 農 T あ 共 75 图 7 當 6 3 3" 3 亦 理 曲 化 3 其: 0) 0 問 -學 相 な 題 し 1= 應 b 關 1= 1= 寸 追 存 38 3 在 は 學 L 知 n 3: 72 72 る 8 研 3 究 次 (1) 前 な 2 第 比 カコ な 专 較 6 h 的 L 5 勘 师 カン 3 以 な 辨 は 75 3 す 20 ~ 斯 カコ 3 -偶 3 かっ ď 歷 3

3 0) h 2 福 Λ 博 誻 A 澤 0) 今 先 73 L 此 部 論 學 吉 生 h すい 兼 ょ カン 洲 3 h 和 其 所 雜 7 業 3 氏 杉 Ł 誌 12 明 先 務 3/1 73 朋 治 生 當 1 治 0 六 13 性 出作 カン 713 -1-七 質 7 0 h H SE. 淮 F-车 水 73 自 頃 橋 作 村 月 0) i, 外 應紫 茂 IIII よ 邦 h 水 游 樹 1) 以 人 田厂 カン かっ 清 0 7 0) 上 年 自 水 藥 森 71: 0) 有 然 氏 洛 有 種 餘 先 和 0) 陪 真 那豐 U) 學 斯 4: かっ 道 長 1= < 7 7/3 3 14h 理 交 7 療 否 H す 化 遊 器 1 學 3 此 械 周 あ 題 知 等 10 商 h 733 は 識 關 (1) 12 ir. す 0 75 誻 1 1 12 3 書 3 先 村 3 班 稀 籍 2/10 唯 11: JF. 18 1 有 脐 1= 自 窺 篇 0 18 あ 7)3 否 論 W. 3 6 丈 0) 說 理 7 すい 加 0) 料 18 化 1 藤 理 とな 學 揭 1 T 化 げ 知 75 之 學 3 T 清 調 b カコ 的 h 1 3 1= スド 論 とす 讀 關 から 箕 卯 說 加 作 は 0) T 郎 < 秋 抓 13 1 圷 3 粲 右 17 カコ 1 1pT

## 化學改革/大畧

水卯三郎

清

交 カ 換 = 西 デ 哲 以 -1 學 デ 7. 相 術 討 卽 於 沃 4 酸剝篤 デ 12 In 谷 11 亞 趣 夢 其: 派 記 7 ナ File. 4 定 デ 17 mit: 1 力 16 + ル 學 結 7 ti ナ 彼 如 ア + 1 學 £ ŀ 劢. 70 叉 所 郎 AN 1 炭 我 酸 數 7,00 曹 年 知 達 DJ. 7 -1)= 來 等 750 n. 1 7. 所 名 7 7 稱 =/ 補 チ 77 1-以 7 我 テ ル 75 舶 7 知 載 x N ス 所 1 12 7 化 彼 學 即 樂 硫 學 品ア 馊 バ 剝 リデ 1) 篤 12 余 LIE 所 初 撕 11: 充 名 1: テ 1. 以 相 7 テ 反 相

皆電氣 此 J-ル ス 尋常 1 12 其大略ヲ視ス蓋電氣 過 チ ノ薬品 近 チ 在ル E 或 7. 行 -)-凡 1 リナ 羅 1) 然 派 fuj 各自 學 名卜 1: 孤陰河 ノ化學二於 陰陽原質ノ多寡ニ >> 人後新書チ得 派 陽チノ 扉[: 4 別無キ ルガン 7 1) デ 要小 list. 共 因 7 社 メデ其學ノ一大變革 二人子 無 1, 1-シ ル 其名 抓 所ニシテ原質即 陰獨陽 其說 チ昇 ラ米 別ア 7, X 假 70 -1) 1) 4. 合 元素六十四 11 11 7 デ バ 孤陰 知 新 授 化 规 余か此 愛明 金 > 獨 디디 > 酸素 陽二 チ (或 月日 得 配シ獨 ノ多家ニ 八六十三下少或 ıί -1 7 1. 知 能 12 隨 八孤侩 > 逃斗 テ鐵雄 ズ 个北 二合シ 八六十五 歐洲化學社 1 名 云と鐵紅ト 以テ雜員 州 1 反 ス 1 12 中二人ラ エフッ > 理 チ逃 1E 如 牛悉 ズ 如 刨

孤陰 ジーが かいし

ドモ気

八酸素

於

獨

FIG.

故三今,化學三在

アテハ鐵酸化ト

T;

>

d)

7

サ得ズ此

二其順序

ラチ列

ス

紅銅

酸素

窒素

硫黄

フル ナリ

鍋 F, ウラ

ス

モッ

ኑ L

-Jr

1

7

ナ

L

鉛

=3 チ 7

D

1)

V オ 4

カド

4

汉

1)

烯素

コ D オ 4

ワ 7 4 ⇉ 4

E 12 70 テル 一ウ 4

鐵

17 バ

4 12 ナ

12 ŀ 4 オ

亞鉛

かネ ス

7

2

Ŧi. -

砒素

2 グステ 0) 發展

チ

1

第

不四章

硅素

チタニオム

オスミオム

ロデオム プラチニュム

ルテニオ パラデオム

炭素 テルリオム アンチモネ

タンタリウム コロンビオム

リチオム パリオム ポトアシオム ソデオム

ケイシオム ルビデオム ランタニオム

シルコニオム セリオム ザデイニオム

アルミニオム

エルビオム

エトリオム クリユシニオム

マンカネシオム

ストロンチオム

カルシオム

範

30

立

T

L

72

3

1=

あ

3

ざる

は

73

粒 獨 テ 陽 獨 12 > Ti 獨陽 之チ 陽 = 及 學ル 1) 汉 学 1) 醬 タリ 表 沃 ^ 故 見 酸 バ ル ケイシ 酸素チ 鉶 710 硫 **一般中** 笙, 如 亞 オ 狐陰ノ端トシケイシオムテ =/ 咲 ノ水素 斯 L 呼 ,, 化 孤 ル 學 陰 F, > 底 汉 チ 头 類 1) チオム -}-曹達的鹽酸。 11 ル 是チ水素 H 並 叉金牛 一其以 獨 黄金的鹽 Ê チ 湯 見 硫黄ト 獨陽 ノ端トス其各筒質點 1) - -ト云フ又水素鹽酸水素硝酸 血酸ノ ス 1) 7. 如 7, 陂 T. + 茶 皆其相反スル =/ テ 硫 同 黄 並 奶 > ノセグ 其上二在儿 其 孤陰 以 之チ 1. ナド --獨 質點二孤陰タリ又其下ニアル 知 陽 孤 ラ 皆 陰 1 FIL 1)-此 1% 12 12 1 理 係 者 35 ナ 12 如 水素 1) 且夫質 故 77" 鉶 如 點 丰 馀 E 亚 說 硫黃二於 斯 質點 ノ如 沃 酸 丰

な 0) 0) 會 1= 2 水 清 3 15 合 して、 から 分 n 水 0) 有意義 3 1. 氏 は 111 11: 0) 明六社 他 1= あ 文 を例 先 は 諸 h 7 先 立 T 生 ち 證 0 所 會 T 1 茍 調 0) 憂 合 12 2 化 學 卓拳 るも ふるに は學者の 共 改 441 奇 0) 間 走 在. 偉 73. 1-0) 世 2 入 大 0) 3 1= C, 略 論 ~: النا L 企 T 洪: 7. 訊 古 75 鳴 \$1. きしゃ 3 ば 不 するもの 驱 [列 7 磨 1= を示 角 浴 0) 說 B 伍 四 5 すことは、 者 洋 加 明六 何 とから 必ずしも 1. 於 7; 社 13 (0) 17 より 時 恐 3 弘 木 10 Щ #2 六 1-1-旭 分とせざることなき ま) 揭 於 沚: b 1) É け T E 0) 1: 3, 加 0) 思蒙の る清 IXI. 2)7 11. 學者 者 を 水氏 先立 眠 0) 0) 寄 を覺し 示 3 to 合 文に は、 T 學 憂 天 明 六 各學 F 8 者 3 0 明 社 0 る 模 かっ 真 8 問 0)

論 地 History 0) 今 氣 は 共 候 今 0 と耳 を高  $\mathbf{H}$ ---0) 一を學 維 唱 1 相 Æ せ 字 關 Vi 3 す 論 h E 各 る かっ 0 を膛 7 0 13 り。 論 明 若 六 たら 祉 は 雜 Buckle しむ 山山 第 ること、 S 號 時 Montesquieu & 几 十七七 揭 げ 年 あ 前 3 MI な Physical (psychical) Interpretation of b 周 0 氏 箕 0 作 洋字 鹛 浦 Te 氏 以 0 7 或 人 民 語 を 0) 自 書 す 由 3 ٤

1

0

四章 農業の 發

津

田

眞

道

氏

0)

保保

遊

税を非

とする説

は

Adam

Smith

の自

由貿易を

力說

L

た

るも

U)

共

U)

自

0)

篤

3)3

江

せ

L

かっ

现 信

今

1

儘

=

打 13

拾

73

11

+

數

年

1

後

=

我

國

内

\_\_\_

金

銀

1

影

グ

-

E

見

12

=

1

能

1

7)-

IV

樣

-

成

り行

カ

由

1

**死**許

ヲ谷

人民

-

順

~

テ

我

國

1

辽

.\_.

層

1

III

目

7

開

丰

不

碉

1

由

1

贈署

7

大

-

10

シ

X

1

=3

h

7

盖

是

開

號

15

出

出

板

自

[]]]

7

進

4

ル

最

捷

徑

ナ

1)

7

膽

何可

2

大

77

るや

今

H

0;

寫

者

當

1=

中国

死

---

1:

かいいか

to m

化

1

進

2

21

败

111 と云

F

憂

3. フ 12 1 同 7 U 1) < 余 津 田 7 直 憂 道 フ I U) 12 \_ 10 出 勿 板 v 自 余 曲 斷 ナ 30 ラ テ 共 \_ 然 1 ラ 7 +1-" 빞 iv 2 7 다 保 -ツ 13 ナ y 六 雜誌 第六

府 0) 文 = 因 11: ラ ズ 趣 意蓋 人 民 L 1 米 出 論 板 自 ---压 由 7,2 12 型で 1 說 0) 是 論 2 まし Buckle 法 異 HII U) 0) 英 3 或 0) 開 30 化 3 史 ~ t 1) 森 () 抄 有 禮 学 K 75 13 h ٤ Ti. 4 六 111 -11 1= 箕 Til 作 h 鼠类 是 祥 妾 I

論 18 揭 1 權 之に 論 非 加 常 族 君 1 花 等 1 暌 說 377 \_ \_ テ た 25 余 姑 北 1 權 省 0) 流 唱 做 ---出 論 \_ " 加 h 藤 ナ 弘 1 之氏 y -然 等 . IV 諸 余 先 曩 4 0 丰 論 = 沙 難 妾 あ 論 1) 7 之に 著 3 就 夫 是 T

等(事) 安治 同

夫

如

F

1

A 1 間 余 ハ 1 訓 等 ブ = 12 所 3/ テ 1 您 同 等 坤 ヺ 1 差 認 テ ナ 同 丰 權 7 1 為 7 述 -4 ~ 1 次 =7 1 v 1, 7 捓 E V 此 權 ---附 至 錄 テ ノ シ 絕 テ 聊 テ 之ヲ辯 之ヲ 論 ズレ せ 2 0) 7 森有 1 -}-而設 3/ H ガ 0 21 辯 チ 解 世

ま 3 18 見 10 1: 至 \$2 h 福 14 部 吉 翁 0 男 女 同 數 論 13 洪: 1: IHI 自

論男 女同

數

余 -40 考 1 此 事 = 就 デ , 骚 R =/ .7 是非 チ述立テ ズ =/ 亏: 種 12 手 近 ナル 處 1 如何 チ 揭 E ゲデ 誰 V = E 了解シ易キ工夫事一ノコ

新

141

紙 Lit I

3

~" 1) 数年 彼 前 1. 1. 處 思フ 女 1) 權 11. 後 11( 15. 不 数 - 1 L ale ナ }ħ 71 抵 g. ナ 水 门勺 IV 扩 + [#] 7 1. jι 端 F 1-何 11: 1 1 人 V 11 宗旨 男 71 人 浴 ス 1. E 5. 111 77 延川 女 11: 1 人 及 人 ブ 火 人 HI 1. t 数 }. 11 1 人ノ 1) 相 ス 對 毛 14 lu' 交 40 11: 1) 耻 =1 -1 17 戏 1 ラー 7: 12 1 夫 - 1 --1-女子 公 11 北 114 1. nfi + 1) 前 都 ." il 人 1,1 勘 [1] M: + il. 勘 ル 1. -5-合 明 定 11/2 inte 11 1 7 X 1. 10 1 オた - 9 1) 岩 1. =/ ズ 毛 炎 安 分 12 Tr. 1 -3-=/ 八 E 初 蹇 カ 人 + 易 -7 17 卡 × 7 E 1); =/ ナ -1 小 7 1) 1. 1. 不 女 111 1 初 此 [1] +5 禁者 11 處 激 合 11111 ·i. 權 + 1 餘 -9 初 市 先 7 H 女 111 \_1 ni 1. 權 處 15 E 1 初 込 默 1 デ 段 x =/ V 男 18 Ť テ 1. >

大 TIM 1 憑 7 先 7 量 著 後 1) 4: 型 者 + 3 术" 0) 斷 テ 12 211 77 IV 箕 条 チ ナ 人 13 作 1 1) 15 何 my 2 : 15-11: 11: 1 說 V ii 菲 在 FI JII. 11 IE 道 1 1115 > 1) Thi It 10 11 术 7/1. 欲 坂 カン 12 7) 谷 今 人 ス · j--}-素品 否 Jip-12 1 13 拔 先 譯 1 -11: テ 7 2 隋 3 2 新 13 意 テ 7 1) 11 1 紙 \_\_ ~" 定 X III 論 12 フ 訓 チ 1. 2) -1 瓣 Z F 企 1 2 著 フ 7 行 稱 は ス 1 及 L 12 0) 12 난 國 W. 是 b コ LE 叉 - 汁-人 1 氣 情 人 7 ejij 11E 得 老 風 2 1 1 É は 部 舊 テ 70 外 悪 E 西 0) " 論 7 府 周 10 = il 共 3 1 IE 云 70 13 テ 侧 發 載 1 1) 晋 ス 3 1) 0) d) 道 12 當 製 六 油 =7 13 11.1 1; テ 3 = b 111 73 外 セ 3 47 板 10 12 カ 之 自 稱 7" ラ ho す 7 由 in 1

1

7

~

11: ラ テ + ス 仙 1 1 人 1 -1 12 7 7 1 -In 7 在 1) iv 電 浬 = 1= T. 7 41 宜 1 記 11: ス 3 7 悪 1. 议 油 Z シ 7 TE. 罰 倒 テ 一天 3 ス 11: テ 1 12 专 阎 = 28 唐 台 慮 政 3 忌 告 JA.F 光光 111 フ。 1 ٠, 护 1職 ス 等. 8) n 何 13 所 1 ナ 新 7 1,7 7 小 間 12 人 紙 - " 1 V 忍 1. 0) 3 道 念 E" E 德 21 77 7: 此 法 12 3 所 狮 前 70 7 7 售 悪 知 作 忍、 減 12 6 ブ L 1 -70 强 و ا 編 1 11: 例 训罪 31 加出 7-者 -1-何 70 1) 1 (1) 假 外 政 水 合 IV 1 鐸 開 7 処 光 テ 家 新 4 Hi. 1 111 政 紅 IV 為 所 1 \_ 搜 \$1 T 3

[4] fitt 家 發

ぞ愧ぢざる。

スし T 1 ふ說 道 想 なりとす、 外 73 る は 加 先 -5 氏 西 0) 氏 は 內 \_ 地 ソ 旅 V 行 デ 内 内 地 地 旅 雜 行 居 下云 論 1: コラ外題 反 劉 -17-3 \_ 害 加量 ヺ゛ 澤 幾 部 ii ツ P 公初 12. 0) 73 内 1 云フ 地 旅 ij 1 謎 7 駁

五

八

第 外國 人 が遺 入込 ダラ貿 易サ ス 12 次。 П

這入テ成ラナイ 處 へ道 入ル 灭 n

保護シ デ 消 iv 150 TUI 倒

第 Ŧ. 狗 チ 連 12 1. 困

第

四

通

粽

130

分

ラ

X

困

第 縺 V 710 111 來 及 昧 困 ル

第 -1: 7 次\* 倒 暴 人 ナット 居 D ウ æ 511 V X 夫 V 此 間 ノ函 館 П II. 最 7 <u>-1</u>. ル カ

此

内

地

旅

行

>

明

治

七年

-

H

千六日

则

六

脏

於

ケ

iv

西

周

兀

演

说

ナ

I)

大概 云フ 來 3 1 1 コラフ N 1 害 ノグ Ĥ. 是 第 7. 第二二 7. r 思フ Fi. =/ カ [向] 何 狗 V 入テ 簡條 バ 汝 П フ チ 處 連 是 110 サ 成ラ -7-=/ 彩 V E 國 チ 供 汉 東 内 數 14 Ŧ 11" 成 同 ナ 面 外 將供 イ所 人同 鲱 兹 程 樣 略 狗 久。 5 チ教 害 73 7 1 樣 へ這入ル天下二入テ成 ダ 7 11: 11 道 所 デッ ヘル · tr 通 341 內外人上 710 第 3 チ 4 様ナ者 番 企 \_1 知 一ノ貿 大切 ヺ 7 1 領 X グ、 ŧ デ初手カラ ·>." 同 易 事 E 何 樣 · 次 第 チ ナ言フ M PL 1 ス カ 3/ -9 ケ 训 ル 12 -7 淵 デ -j-汉" 對 --是 犯 7. 其: 1 п 115 E カョ 嚙 所 サ + h 11 願 合 バ ハナ " 小 連 1 71 曲 是 何是 =+ ラ V 4 1 2 人人民 3 H 喧 内外 + 汉\* ii Y 7 ウ 唯 但 1 モ 7,5 タ -370 第 少官 思久 行 11; 迹 J: 73 1 來 V 1 府グ 告シテ禁ジ 保護 X カ カ 易 ~ 久" = 喧 才 ノ役所 1 カラ 113 12" 唯 1. チ 雕 假 430 1,0 朋务 步三兵 是 7. 泄 手 1 タ" デ 次第 71 ッ 1 11 置 ラ 桃 件既 或 g. デ つカラ ÷ 叉 ジテ 八个 共 辿 =/ 公使 排 J. 什么 デ 當 E ナ ME ラ Æ ン判 惨 17 茶 1 什 L, 绿 デ 1 ケ タラ 積 不 分 足 鼢 ヌ V リテ チ -1 Ė ゔ゙゙゙゙゚ 18 15 取 任: 1. 111 E 要 仕 掛 ラ ナ 闸 寒 第六二 1. v 久\* 者 4 12 カ 7 カ -7 彼 連ズ 次" 其 城 曲 却 口 ille 縺 地子 堡 41 デ ウ 1) to 1. 久。 久。 復 デ 出: 到 Ŧ п

我國 消 カ 次。 1 々 が併シ 外 3/ カ 有 T'S 悲シ 交 馬 サ デ カ 函 E 15 山奥 ゔ 防 梻 館 言 無 + 1 著者が 例 基真 方。 X 者 就 ナ 7 Æ N 1 7 7 處力 下命 縣合 音音 1) T. ナ ル 段 誰 " 池 テ 如 旅 デ 710 タ £ 浜 =z\* 何 ラ 命 通 行 分二 ナゲ ズノイン ナ 1) 位 = 利 惜 政 テ· 府が サ E =/ 4 1, 是 テ サ 々 ヂアン ウ 元鎮 早速二下 百 V > ナ者 15 1. 人 思フ 跡 E. E が是 八悉力 ·h\* 攘 £. 所 居 + 手人ヲ取 夷ト云フ 1) 27 Ŧ. 人 悉り 積 7 政 E 極 スカラ 府 怪 面ヲ蒙ツ ス ) テ 我 チッ 出 企路 ナ ナ 御用 ル =/ 1. サ コ ブ サ N 1. iL テ v ^ ^ =1 造力 ナ ス lit's -1,00 1 1-サ 明 =/ v / 汉 E ズ好 Ĥ ゥ V 1: カ 7 下約 次下 構 ラマ iv ~ デ 和 マ ハ ・エフ イソ 細 東 ダ X 開交ト云フ 其芝居ノ チ -1 カ 者 丰 ŀ コ 叉政 デ ケ メ 第 久" 熊 デ 誠心 餘 力 書 E 府 -6 -7 構 チ デ 黨 此 好 か徹 番 =/ > 75 站 デ 1 和 居 終 納 條 7 開 底 1) ル > ノ方 ŀ 交 =/ デ 約 ス 困 チ 及 7 誠 ラ カ 結 V il 及 ラ バ ili バ 次。 切 見テ 久\* 第 サ 7 12 D ダニ通 7 七ヶ ゥ 徹底 モ矢張り 7. 所 你 Ť. 謂消 + フ E F." 7 次。 極 及 ラ 遍 7 許 ゥ 是

旅 77 1 割 行下 =/ ウ 併シ ツタ 云フ 2 是デ 卽 所 -150 唯 7 曲線 變 ŧ 通 17 7 ダ後 法 曲 曲 線ノ トエフ 線 / 7. 性質 ケ パ 者 條 ッ ガイツ カ 710 ハ氣 1) 幾 ツモ 710 限 デ 濟 ツ Un F 及 ı, 何 サ + -1 =/ 7. ル 1 是ハ 7 理 デ モ 窟 >> 先 -)-旗 1 理 線二 1 ンニ 此 窟 Illi Ŧ 久。 ナラ 線 好 .150 學者 和開麥 ナツ ナ ノ理 牛 オ 个下云 分 窟 ÷/ デ信 動 テ JII ÷ PLI 71" tj" 7 出 分 jl. 兆 =/ 1 ナ - j-1 Æ 1. 云フ論 义 汉 ハバ 辿 1) 分力 其 -)j° P 軌 - 1-道 分 ナ バ 义爱二 + ゔ 1 E 曲 如 11 チ 内地 110 E サ

ス

か美イト

云

フブ道

理

次

相 45 17 模二ケ デ ス > ili V 陽 ナ 1 國 1 チ 内 許 地 7 ス 次 => 旅 先 其次 行 ル + 1 毛 E 其 東山道尹許 其 雜 通 实 店 1) 下云フ曲 テ ハ東海道丈 奶 和 シテ 開 線 例 1. 75 Ŀ, 7 1 雜 曲 12 線チニ 1. 軌 Ri 見 道内 チ 許 12. 分二 7 1. 1 省 7. カ で三分二で 7. 見 + 此 變 E ス 7 通ノ 211 iñ 之 ブ、 11 汉 デ 様 ハ幾う 或 1) 時 八東 义何 -京ノ 平方法 ス V 奵. 1. 築 和開 E 心地チ -50 宜 交ノ T カ 廣 iv 11 軌 17 な。 メデ 今年  $\Box$ 朱 内 >> 東 14 1. 海 ス 内 道火 地旅行 12 1. 旅 毛 Ų, 行 後年 曲 il. 線 hi ÷/ バ 城 カ ME

15 =/ ス 流 球 パ 强 力 4 倚 斷 " 1 = ; 汉 ズトモ受チ デ デ ~ 1 潮ニ少シ I) 2 グ ン海 50 账 モ 許 へ向 =/ 4 汉 110 汉 } 宜 力 宜 ゥ П ス け v バ 豪 が斯太 刺 11 50 ^ 行 17 針 路 -1,0 真直 無人島 指 ス

E

17 以 所 =" -170 ٦. リス 此二 地力 チ カョ カ 7 => ウ ス 2 半時 が遊フ裁判 六 1. 為 テ置 ノ權管 テソ いが彼方 ウシ テ獨 屆 立 fs X ノ權 y. チ 1 ナ ヌ 17 1) N. ĺ テ フチ改正 N 樣二 =) ス ナ i 權 77 テ かデイ >> 無 ・ノ彼奴 理 二抗 等 衡 ス 700 專擅 ル  $\exists$ 7. 久 111 狡 來 次 イト ノト

0)

論

法

をす

-6

C)

\$2

た

6

1/4 周 先 生. 0) 内 地 旅 疗 に對 1 T 福 澤 諭吉翁は「内 地旅 行 西 先生 1 說 ヲ駁 ス」に於て、 流

=/ 1 750 南 :11: H 脏 内 如 瓜 水 11 11/17 チ 人, -)-旅 監定 11 15 水 未 =/ ini 汉" 14 -1 12 當 12 V 渚 督 其十 7 2 肽 5." 人七 ル り外 チ 111 1) 知 ナ ナ ナ [] 後百 交際 n 1) ザ 八 共 jl. 百屋 1 īij 111 -}b 7. 隐 瓜 ノ兵威 歟 ナ =/ 17 -7 又二百 ス 1: ア 12 チ恐 ŋ 7 爕 ス 111 1. v 7. 1. 730 = デ 小 护 ゔ 南 水 账 恋 瓜 =/ ~ 曾 1 テ 12 汉 打 1 >> ル 1 嘉永年 否チ論せ カー -1 7 如 1 ŀ =/ ----チ [11] 1. テ 新 ズ [in] ブ 别 往 部 V 段 始 生。ブ 111 15. 1 X 勢守 4 Æ ル 17 此 チ 始 南 > テ 役 非 瓜 N 之チ HI チ E ブ、 排 -J-1 喰 V 參 1. 開 E 15 2 エフ 港 =/ E 汉 II -1 當 12 Ϊij 外色 7. 省 時 ラ 港 137 -}-ズ = 9 爽 1) 势 先 1) 先 句: - | -生 1: 公 HI 說 勿 使 四 說當 論 15 ti FI ->0 凶 地旅 7 水 17 41-ザ 业 1 1 1 行 人

4 3/ re 拘サ 1 及 ル 八 ŀ 1) ル 百 片 11-10 倘 漸 ラ押 土 一下手 E 產 n 寝 賣 =1 後 --V 弱 1) DI. =/ = 喰 内 -j^--j= 全國 非 南瓜 t = 足 用 ラ ナ と ノ金カチ失 ズ パア 買込 E/ 111 -7-カ 嘉永年 食 ス iv > 1 之尹全國 7 1 }. 1 1 7 ス **E**3 ラ ル 1) ノ容 バ 今 弘 南 H 瓜 メ 體 7 1 2 チ テ 發シ 刄 之チ 1 × ス = 喰 ル 汉 命 ノミ 1) E チ 被 =/ 危 H 水人 南 フ 116 南 ス 瓜 ル 瓜 其 -1 1/1 7 味 ME 旣 7 7 排 往 知 17 -j-ラ ス ノ強 ナゲ 1: 驗 ル 排 Ŧ = 麥 H 曲 非 = 本 ズ既 テ明 非 人 プ、 ナ 2 11: 1) 之ナ 12 質 然 1) 喰 ル 相 テ下 士 ME 今 產 七 ==" 荊 ナ ズシ 1) П 分析 但 デ =/ F

× バ 今我國 其茶 爱二 椀 先 ノ貿易 生 大 サ П 簡 3" 宣 推 ツ カ 1 我 -5-1. ナ 知 雖 損 12 E ス TI 必 ル 丰 終 71" 姒 如 -ニシテ我國民 => 外 環 國 線 1 汉 到 ル 易 チ ノ智 問 知 賣 12 力发 ~" チ 怒 =/ ス 郇 チ部 止 = 彼 7 分 我 15 ナ 我 民 推 =/ 智 チ テ 诚 力平 全 體 ス ノ大害 均 チ 4 求 ザ N 1. V 法 云 パ 我 ナ ·#" 1) iv 損 茶 チ --椀 得 =/ 1 デ カ E ケ 彼 ラ 力。 德 ナ 17] IJ V サ 7

國 空前 0) ۱ر イ フュ ラ 福 澤先生にして、 外 或 と質 易商 賣を爲すを忌む、 斯 0) 如 かっ 6 h とは 讀 者 0)

-}-7 カ p 1 íř 担亡ノ ケ 7 =/ 11: チ 姚 15 其交 見 全 不 16 環 W 所 iv 際 产 15 -j-得 7 The state 何 =/ IIII :/: 7 星 j-1) iii 軌 削 1. 徵 知 -}-J-ル 41-余 環 债 + 担亡 ナ 10 嵩 [] -7 演 ) 11 釋 " 汉 法 部 17 ナ ル 分 得 111 >> 省 チ 斯 ズ茶 1 1 明 =/ 加 椀 港 デ 星 以 シ 其 外 全 列ミ 1 全環 )[ 形多 1 今從 维 7 ·y. 前 九 1 ノ交 力 及 行 道 ラ 12 樣 ナ 際 -17-ナ チ 促 损 11 1) 4 ス 7 > 人 異 现 部分 -}-ΤĈ 7 我 - -金 燕 -1-]. 何 借 ナ 1 S 1. 41 =/ 1) デ -j-デ 債 チ 11: 滔 推 v E E. TE =/ 旅 ナ +-1 - -12 後 fi 11 萬 者 -9 H 雜 估 至 居 4 ル 全 11 人 M 體 ノ調 茶 =/ 無 旅 水 Tic 椀 ナ 11 金

## 福 :13 澤 心 翁 7 行 は ブ: ナ ii) 叉 3 ス 西 汉 尚早 12 翁 相 =/ 0) 遊 1. 說

1)

雜居

商

方

便

ナ

3)

商

賣

t

1

ナ

V

バ

ナ

1)

・エフ /元 iif 45 Jo 刀 御 パ 御 新 後 新 旣 針 t 413 7,10 定 " }-汉 1) 7. 人 八身窮 云 7 H 理 製 7 於 ナ -5-=> TG i 人 z 身豐 1. 此 ノ骨 就 カ デ ラ E 彩 尒 25 具 疑 H ナ H 牛 -)-ナ V 得 1: ズレ 111 文

## ٤ T 述 3: 3 理 由 頗 3 振 71 to 3 专 0 75 h

慕 1 ス 路 则 造二二 HF 思 Ŧ. Ti 101 16.F -j-= -6 1 Ti 4: 1) 12 4 7: 讓 チ æ 仰 -學 尼 樣 7 11 型 本自 針 天 ケ =/ ナ 12 汉 チ 及 11 [11] 保 ]. ル 作品 1) -9 E テ 1. 了。 ズ 111 ME fal 7 假 能 3/15 7 思 7 > 15 1: ナ 7. 人 人比 =/ E ズ 点: . 10 R 丰 17 Ŀ 415 7. 人 所 茶 7 1. 見 Mil 汉 看 心 His 做 =} J-12 拉 3/ #= -ti 異 二骨質 纵 人物 テ 看 ル 說 ナ テ =/ 极 チ 御 外 1) IL -1. 11 立 故 细 X -}-沂 テ 谷 新 在當 ++ 外 内 7 外 12 唯 11 此 262 潮 P 政 毛 > ラズ 交 别 共 專 诚 后 Mis 際 -}-Fi: 氣 制 IJ. 暖 知 質 ナ F ノ役 就 II. 雕 デ 先 全國 111. 寶 + 外 A ダ ナ 15 个 E 僅 n V 集 1 利 7 1% X 4 改 ----参 害 1. 11 無氣 1 疑 V. 能 器 E to ナ 7 外 -11: 無 ス =/ 3/ 17 力 國 ル 附 12 マ 45 テ [4] 人 先 1 此 チ 1 4: IL 居 老 論 -7 Li 21 ブ 御 11: 7. ナ V チ 11: N V 新 M デ バ 分. V 當 計 12 迚 デ = 功 E Ŧ ∃3 ぇ ı) \$1. 1/ 1. 能 Ľ F ナ チ 今 利 大 7 人 丰 I. 人 造 至 交 1/2 場 1 心 il 1 1 矢張 12 定 ナ 位 マ ゔ・ E 至 相 総 針 1 35

给 M Li. Hits Live 業 0) 發 展 12

-

I

1

先 奏 1 0 公 n 知 3 生 實 31 3 18 カ 此 3 5 說 13 7 際 3 = 1% 知 坡门 EH, む 論 1) 3 明 E 3 者 は 外 b 御 ~ 1= 商 10 8 叉 < よ 1 -EN. 機 h 思 b 人 新 竹 御 外 10 7 == ント 21 暗 も 1= 後 雕 ズ \$1 身 新 せ 不 V 政 E C, L 是 洪 3 7 府 們 まし は 思 合 取 0) 居 邢 80 12 想 解 七 75 12 御 1 澤 ·尤 3 0) 13 店 釋 先 年 7 1= 根 先 4= 时花 b 专 しか 1= 最 在 流 ナ 0) は L 丰 13 氣 6 6-牛 御 7 8 2 -11: L 僅 適 質 1 說 常 海 PK 圳 ま 刨 T 15 ---業 改 T 9 h 痛 合 質 余 -革 思 快 E = 想 11: 併 際 至 0) 也 13 海 1-杨 生 家 0) 3 12 · Le 13 採 す 理 7 む V 18 1 四 デ 1) 6, 3 12 待 此 2. 心 1 Ŀ 21 7 10 故 13 1, 1 上 0) 1= 12 な 方 喻 說 所 T = 在 な テ 信 は 1) 间 先 6) 7 内 7 मिंह 1) 4: せ 當 1 im 定 15 C, E 17-惟 天 6 th 非 旅 X 7 學 T 冬 3. 1 T 15 內 3 )其: 乃 は 名 1 曾 1 1. 加品 至 外 發 0) かっ 77 段 1 内 1 心 得 ٤ 6 家 先 7 15 地 寸. 7. 11: 20 1: 維 ラ ----般 1) しよ 知 縋 3 見 非 18 テ ス 所 niik 高 L 所 な な 0) 行 w は 3 以 73 買 1 h 11: は 功 3 n 3 h -損 外 12 E 7 を

得 多 恐 る 3 大 73 3 1: 在 6 先 生 進 弘 T E

ズ t チ + П 爱 嫉 14: 4) + 1/11 片 此 v フ 27 余 15 何 奶 時 人 民 慣 非 710 ブ n N 口 チ 15% =" E =" 以 ツ 定 婚 =/ 17 17 17 1) 媾 ナ 事 及 樣 =/ THE 時 デ 简 N 武 竹 加 E 1 K 藏 待 11: 1 HI 部 坊 掛 -}-1. 久 1) 分 旭 視 ゔ 1 做 FE 1. デ 熊 デ 娘 ---70 代 坂 書 + -9 御 ナ 1) 责 +)-情 長 新 女 -3-N 12 範 述 7 旅 1 子 田 ゔ 12 =6 ナ 斐 毛 余 如ê =/ チ > 自自 3 -1}-持 23 27 之 未 刻 西 子 V 出 チ 共 サ 次\* 奶 先 2 410 武 2 人 生 婚 女 七 Hi 藏 =/ 心 = 此 非 坊 デ 子 底 7. 道 辨 娘 デ 慶 性 1. 人 7 之 苦 デ 立 7 及 滥 7 情 1 利 12 肥 ナ -1)= 奶 1 北 七 12 聞 iv 寫 婚 ズ 取 -1 -チ 1) 1 害 1. 汝 得 [1] 1. 1) ナ 雜 ブ 1. + V 25 -7 此 23 女 居 1: 25 生 内 娘 7 IL. 道 力 =/ 地 ナ 1 V 落 狂 架 チ ル 4 旅 知 者 12 齡 汉 行 身 ラ 洗 ル コ 21 7. +)= 1. 關 11: AL. =/ 15 據 デ 7 時 ル ス 片 ラ 1) 石 ル 3 デ 輸 姑 1 E 1) 부 书 此 11/1 =/ 1 當 T ナ + 娱 -)-1. 惑 ラ 1) 1) 1) I 利 死 サ 外 其 10 次 7 12 成 ザ 第 物 云 是 iv 婚 フ 女 ス チ 接 姻 Įά iv 得

7

H

成

3

程

娘

0

身

1=

3

1)

T

は

當

兴

至

極

73

6

h

3

n

E

8

1=

石

妙詩

1=

あ

6

-3-

5

-13-

车

頃

4-

な

6

ば

婚

8

ズ

P

時 游 3 也 主 18 0) 3 す 1= す 75 3 岩 或 的 b 3 は かい は 0) 大 大 2. な 差 果 TE: 3 h 0 O) ٤ II. 今 7 h H ま) 娘 抓 1= 3 0 シ 於 テ ~ (" 寫 當 7 8 \$ T 人 -50 1 2 學 뿧 利 論 術 13 者 P 為 邢 0) 1-澤 1) H 宫宫 告 先 的 業 生 企 F 的 U) 為 利 1= 必 12 其 害 6 1 他 打 すい 年 1= 算 達 齡 3 119 成 -41 寸 尚 好 3 ス 彼 70 18 12 非 得 4= -15 劣 Ł 1 ~ 3 ナ \$2 3 3 op 1) 13 論 衙 1= 需 御 此 3 T 113 早 ----利 合 利 七 杏 3 怎 年 成 0) 後 +3-婚 打 2 算 0 난 當 3 18

4 な す 若 は h 7 Ħ 37 尤 先 火 娘 的 11= 3 1= 1= は 0) 差 說 時 あ h 支 は 0) 完 得 先 73 11: カコ 全 درا b 18 0 6 待 主 1= な -4. 72 8 恐 h h 此 8 \$2 1= 當 型占 は 6 6= 果 22 時 就 12 0) T 終 T 3 L 13 附 濟 75 當 法 肝宁 か 压 0) 化 6 旭 担 13 h 周 政 旣 及 武 は 1= 資 癥 往 期  $\mathbf{H}$ 至 本 坊 辨 真 15 主 慶 道 h 義 阿 0) 7 併 第 先 生 L 3" 之 期 0 \$2 自 1= il 能 カジ 入 曲 貿 た 1) 坂 易 長 8 初 主 倒 範 8 義 to 產 7 は ご す 3 200 3 程 73 其 カジ n 真 如 h 20 婚 0)

E 水 的 水 能 發 露 13 1) 2 63 3, 福 學 先 4: 續 373 T 日

23"

.7

ナ

1)

1

13 ~" 又之チ 12 p 右 + 1 和 n 條 末 ナ -)-術 11 35 チ = 7 V. 氽 E 示 -j-サ 11 シナ 2 刄 V Bhi 1: 7 演 E 其 狮 彩 7 循 法 V 事 15 殘 II T .F. iv F 3 行 义 1 先 i ., 唯 生 可 + را الل + 花 周 次 1. 先 不 生 安 12 チ 指 4D 1. J. ス 7: =/ チ 1 納 ヴ 法 ナ 1) 答 7. -先 第 生 Ξ3 1) 第 t H. 7 デ 到 物 害 チ述 害

先 4 0) 11: 1= 不 安 iL 10 步 5 2 3 凡 T 1 實 1= 行 13 3 3 哉 否 1= 在 2 拡 1= \* 13 3 先 4: 12 實

第 PU 茸 plo Lix 業 0 發 展

露 L 的 腦 機 70 際 な 寸. 的 70 10 3 る 場 以 窺 最 學 IIII 所 1= 者 かっ 3 T 3. 以 3 立 11 75 なり 商 敀 先 0 流 1) 4 0 た 業 7: n 3 111-U) 凡 的 政 終 論 (2) 1= 題 人 學 述 3 是 6 家 老 1= 方 者 U 的 た は常 先 1) 12 面 15 12 iI 生 1= 3 h は 於 手. 2 75 73 1-實 一変 em ill 1) 四 **I**腕 h 際 とす 1 周 12 先 的 振 2 心 生 立 避 2 0 3 から 2, 0) 場 け to 兒 H 變通 6 3 3 風 0) 地 見 社 3. 者 t h 1= b 論 逃 To は で販 す 13 惟 から 斯 3 純 カコ il 2 12 然た 見 はか 3 1: 物 先 實 る學 防穴 先 ることな 13 生 E h 生 から 的 者 L 維 0) 134 な 75 如 新 機 3 6 5 きょうへい 政 3 から h 店 窺 N 如 (= ことを 然る 立 決 も ٠) して 0) て、 乎 1= 心 1= はよ 懸 先 斯 あ 2 11 11 生 6 かっ 7 5 は 0) ارت 3 る 常 12 2 批 天 難 ナニ 1-彼 ~ (" 禀 2 政 73 から 治 值 0) 3 商 验 如 家 頭 步

12 议 =/ 宜 2 ル 79 方 サ 中 H 彩 情 便 テ 利 7 > 25 JJ. 退 變道 同 ナ 1 儘 = 12-17 シ -1 E 企 差支 =/ 亦 處置 1 路 ゔ E 19 <u>F,3</u> 70 7" 船 ナ 1 晚 ラン 12 1) 如 ナ 2 如 -1 [4] 何 何 1. 1. チ 12 思 1 + -7 7. E E =/ 7 御 毛 14 ス 或 變 施 [1] ोध Œ 通 通 130 我 丰 137 1. ボフ 政 =/ 時 所 17 1: 節 退テ III 於 Ŧ 權 チ 4 變 デ 待 威 内 2 心 通 國 35 " ナ ブ. 1. 1. 物 1 7 我 41 ノ成 Œ 船 人民 灵 BA 'n. 1. 行 剑 進 二一從 路チ 知日 Tr. 4 年义 31. 別 カア t 火 7 1) 働 -7 ハ数年 11; 更 1 ·1)-趣 11: 嚴 7 レ -FIL 變 -1-13 之 =/ LI ハア ジ 患 内 チ デ デ ル 41 其 加 11. 其: 全環 何 人民 ीय 及 7 1. サル E ズ n) 15 企 進 12 'nſ 銀 ナ 貨 μſ -7 73 借 ラズ今外 善 ナ H ナ 加 15 rl: 火 何 11 1. [ek F 34 E ノ交 善 7, 段 1 Ta 业 1 ラ 法 + IF. 守 7

如 101 1= も 船 0) 針 路 70 改 め 3 n ば 時 節 を待 つも 恵忠 3 1-及 ば ざる なり 實 論 73 る哉、

日〈

THE 問 先 K 生 法 西 周 二在リ 说 余が存意ニ 1. 氽 710 所 見 > 飾 全 條 計 相 710 反 3 ス 質 ル 川 所 ナ 為 此 ス 位 段 7. ヘス V 7 1: 初 プ E.# V ij 1 何 =/ E = il 配 筒 條 > 7 書 12 ナ īij 瀬 7 11 ブ =/ 7. 思 弊 1) 害 Ti 防 =/ 71 7 止 7 4 ナ ス 1 22

何 12 E 處 Tij T T 3 ズ 實際家 ラ 1 7 權 73 力ハ正理 3 哉、 ノ源 丽品 澤先生 ナリ ト云フ दे 彦アリ im して 之チ 思 先生の > -1)= 11. īŋ · , 質 際 ブ 論は商 尚是等二 業 就キ 0) 議論ノ詳 損 得 論 ナ に出 12. ハ民間雑 でざ るは なし、 ナ見

弘 (= 3 宜 1 71 ラ 又 11 ナ v 10 E 權 力 ١٠ JE. 理 1 源 ナ 1) h 云 フ 沙 7 **y** 0 語 亦、 先 生 0 實 際 觀 より

出 せ 3 3 0) 73 1)

萱 IJ 村に 0 るに 大 山 余 彼 株 2 力シ U 12 供 1-又は他 . 1 11 ブル 施文 0) 141 農業 せり、 東 FI 明 先 本鐵 京に 人 111 11: より となり - 1 -0) (1) Fil = 傍 Hi. 事より亡父 林式 借金したりしことは母より 5 Til 45 0 1 質 1[1 六 4 II 介 11 13 1 K ないい 配 0) ,, 當 0) ナンリ 1 H 0 林 71 111: 五十三歲 1 相 Ì: 1 た憶 となれ f. 76 顶 1 0 1-1/2 115 1 i) 一分で は村 75. 1 10 3E 1) 力 H 併し是 7 開 慶 1 1 0) 45 けり。 i) 損得 15 雁 第 彼 たり して、 美 11 否 2 熟に 予が十六歳 名 1. 彼 江洋 を喜平 1-牙篙 無論守 打第 入學 は株式會社 散 髪をなし 先 して、 1 45 次 0) の時 舊家は L 裏 なり Mi do ( ) ないり など 新に金貨 ナンリ 51 所 に之を耳 it 1 -113 P 先 乘 德 思想幼 被 生 11, た始 不 1-否 0) 11 書を能 崇拜 も懸けず、 恐ら 孤 0) 彼 必 称なる折 8 U たり、 II 家なり 13 は官 隣 77" i, H THE STATE OF 共の 0) 11 -10 1 しなり 否、 Ľ 0) 하 17 (1) 0) 書も 無謀 部分 資金は刀劍 韵 数 13 誘 村 of) 1= を穿すい 精 彼 IJ 0) を嗤笑したり び坊 111 人 1 111 II 界國 7: 帽子 红 0) 其 下縣 常 6) 殆 他 殖 に子 ど之か を戦 1 金 ナ B 长 111 0) +5 3 0) 那 西洋 忘る 知ら る方な 2 動 1 | 3 茶 产 って 0 3 事 良 To

叙 110 波 長 11 1 彼 11 50 II 大 1) 1]3 (1) 11 學 神二 1 所 0 なり 作 まり 漢學者なり 1) i, かい -5-1113 73. 1111 综 被 to 1, 有女 1 情 すべ かい 方亂神 なら 1/ ちて之を見れば、 足ら んか、 き乞食 た活 41:0 ľ, 彼 はより FIL -5-0 , E - C . H t 1:0 茶 彼 からか 朱 用 は E 1 illi 15 输 遂に俗にい - ( 0) ながら学 11 近 地 别友 14 2 か 所 常 緣 か H 1 ブシ 45 1) 切 方り i) を隔 彼 7: 11 自 43 家 搜 0) 7 161 入口 F117 1 0 杜 被 加 た明 立てる無 -> 新L. Int. 燈 PH. 職 10 40 () 點 0 漢 1. 遊 75 K 4) 相 to 地 對 娘 凝 被 1 拿 11 1) 0) 口論 111 或 來 性質 H 0) 45 力

L

1-

1

なりと母は子にいはれ ひながら、 たり、 禁脈の手まれをなせるかみて、怒罵を緩めざりしなり、後彼の病に罹るや、 兹に憎むべき悪漢とは當時予の 此 出 外色 事か川撃せる際 心に浮び出し 情なり 彼乞食の 怨みの為

3 力 JE. 彼れの人を用ふるの手腕凡に非すとて一々其適例を擧げ、 圖 世 た。 11 作製せしめ の際に於ける彼の名は最も廣く遠近に知られたり、 長戶長 に歸らざること数十日、 たり、 職を泰じ、 常時 の一員たりし彼の 名績並び舉れり、 以て事業を 區長として地租改正 蚒 督勵せり、 (鯨井兵五郎氏) 又彼は洋 且つその好績を舉げたる所以は、 その終了するや彼 の予に會する毎に語れる所によれば、 服を着し、 (明治七年) 以り自 馬に跨り、 事業は彼 家 の二階に 臘虎の の最も 全く下員の信服を得たるによれ 测 虚疾 量員 トルコ形 心招 せる所なりし 改正事 帽 き自 を戴 費 業 た ने から 聯合町 如し、 て自村改 村 從

IJ 0) も來らざるな得す、爲めに一日數十の來客あるは稀なりとせず、 母偶ろ之を訴ふれば、 れの家は終日 公私多数の人に見舞はれたり、客來れば乃ち酒肴を供し、時至れば飯膳を呈せざるはなし、故に用 乃ち日く豊徒らに酒食を饗せんや、 家の繁榮之を然らしむるのみと。 母の 如きは己れの食をなすの追なき時すら あり 事なもも uj

٤

妻子 出 5 故 0 を高むるに至れり、 身なりし に人を責むることの嚴なりしば せるなり、 に隠居分を分與するの思想を得て、 彼の尊敬せる一人太田卓之(元老院書記官、 11 意思の人なりし、そば既に世俗に媚びず、どうでもよき石地藏尊を罵り、乞食の徒と相爭ふに見て、 然れども彼れの仁義が重んじたりしは常人の敢てせざりし所なり、 遺言書を自書せり、 の彼の病 當時予は吉田 を訪けるる 既に病篤きな以て、 市十郎氏の東京富士見町の家に寄食したりしなり、 病中に於ける此書に見るも、 do, 固より然りし所なり、「新律綱領」 止むるを肯んぜず、 之な實行せるものならんか、 子女は醫師の注意により病床に侍りたりしなり、 後會計檢查院書記官)氏より贈られたるポアソナード原著 病をつとめて床 彼は能書家の一人たるを疑はず、彼は斯くも遺言書を認めたるは、 等の存するな見れば、 彼は四男四女あり、 上より出でて、 吉田市十娘氏 既に餘命いくばくもなきを知りて、 所謂仁義を果したり、 中 彼れは幾分支那法家的 (當時大藏書記官にして 予亦その如何にも太儀なりし 男は夭し三女は既に嫁し、 之を知るべ 之れ 習 彼は亦妻子 から 地 方名望家 ありしな めに病

(是れ石坂豐人氏現に家督相續者たり) は妻を娶り、二男一女は家に在りたり、 たるなり、 丽 かも荷子輩の懐 其苦痛思ふべし、 しき此 後母は特に 遺物相續史に於て、 此 事を予に告げられたり、そが如何に予心刺戟したりしぞ、 ポアソナード氏は佛國 の相 而して各子女のために各数葉の 續地衆子均分制の利弊に就て、 予以斯かる慘ましき因 衆子均 た作成 分制

げ居れるな、

予は記せざる可

らず。

たり。 IJ、 佩文韻 から の三傑は彼 13 所 世上 H 記する所によれば、 そ は見 彼は予を伴うて住 0 田 £ 想像するが の屢次子女のために話頭に上せたる人物なりし、 群書類從、 物 绚 P £ 渡邊華山等は彼の稱揚せる人物なりと見え、 その 初め彼の病を東京に養ふに至るや、 如き 大日本史、 益軒の愼思錄 40 めり、 害なきの ツタント 病症は胃癌なりしを以て、 通議, 例を掲 藤樹 商 東茶博議、老子、莊子、農政本論、地方凡例錄、 人は來らざりしが如し」よりの齎らせる物の狹き座 の翁問答、 鳩巢の六喩衍義。 先づ神田淡路町より後に錦町 常に 三條實美公の書額 其書書幅心滅し、谷文晁、 īfī 街 散歩と食物 讀史餘論 療法 (千里之行始從足下) あり、 は彼の 西洋紀聞、探覧異言等あり、 (今の法 日課 高久徴、佐藤一齊の書幅小然り、維新 大橋訥庵の著書、 敷 0 政大學地內) に陳列を見るに至 如かりしなり。 0) 大久保甲東 先哲叢談 自然書 一小家屋に移れ 賴 れり、 [1] 陽 書 今僅か 骨 亦 春水 1 翰語 董

H 0 たりしなり、是れ彼 より之を聞けり、 となれば彼 學校の教師たりし、某役兄に就きてなしたるものなり、 彼は子女の教育を忽諸にはせざりし、 時(予は十六歳の夏父な失ひたるなり)耳にしたるものと見え、 0 れば数百巻の藏書及書書 父の時 雖も、 併し乍ら予は親ら父母 代は固 が常に語りたる學問 彼は断じて斯かる dilettante にあらず、又 pedant にもあらざりしば、 より富みたるに は彼 予は小學校在學 の野良仕事 の大切なることを實行せるものなり、 の買入れ あらず。 たるものと見做さざるべからず、 に從 家な繼ぎたる時は妻と共に所 小學を出るや東京に留學なしたるは既に述べ 1 1 へるを見たる事なし、 四書五 經か習はせら 今尚覺へ居る孔 而して 但し養蠶は母の之な監督し又自ら之に從へる te たり、 nF) 學 野良仕事に從事したるものなることは、 問 彼自らは固より獨學せしも Thi 是れ登校の往返。 0) の趣 語に就きて之を徴すべ 予の信する所なり、 味なく唯徒らに藏書の たるが H 如く、 を定め L 何 のならん、 村中 大なる とな 德不孤必 第一 12 ぼ子 なが 松 母

10-1-1-10

有隣」の語の外「有友來從遠方亦不樂乎哉」の語も亦覺ゆる所なり。

ě. H 加 + 0 に難を に聞けり、 规 3 明 は地 2 治 Ist. -1-0) 校 避け 手 さり 财 八什具 用 1) 具に事 たり、 1 彼の家焼く、 れは彼 た戦 類 では開 其 飲かす登 時 4 他 るもの は危い くも 偶冬季なり 賞 I 是れ () 阪を犯して 斗约 なり 0) 校するを得たり た 版(0) 稱揚 保存せる所なり しまい 1. する所 内土蔵に入らんとして、 子等は 火焰 予等は所 2:3 しば、 火 0 1 :16. iiii 12 1 額を焼き呼吸の室す を以て 如 聞くや、 何二 7 n 彼 岩 能しなりり の子女教養上 各就頭口從き去 腰厚板を焼きたる火 此 74 殿にして焼失す 7. ることな願みず、其扉を閉し全きな得たるなり、焼失せ 1. 用意周 る學校道具を携へて、 院の塞氣にも犯さるることな 6) 到にして、 1.17. 廻りこ、 且 180 火災となり 心心慘 學事に重きな置 之幼粉学 6) 境池に沈 で、~ 」かっ みしなら なり、 Hil 數十 か知らし 及 北 It 0) 50

番 To 争 1 かに 0) hi. [11] さ) 1) 歪 與 4) 15 たれば、 八間 親日には、 瓦屋 斯くは 既に材 111 100 新築も捗 階に 木 は運送屋 こって、 取 3 11 を得たるものなるべ の運び入るる所 j: 的 は強温 1-くったり 1) 0) したり、 たる機敏なる處置。 當時 彼も漸く富みて 小 完黨の驚く所 從來い 社會的 とないり。 位 置より 新築家屋

果の 1 較 III 直 PI. 的 に個 樂 彼 保維 4 舍弟 11 0 30 9 問 たっ 仰 6) 2 逝けり、 たるなり 12 n 勉 を奪びし如 時 しず 飼養せる豚肉 0) Mj 4 病也 1) رائ なり、 水 [1] 當時鄉 1 Iiij 0 0 Hj 蓋し彼 やいい [周] 一一八良藥 17 < 6) 63 伊東方成 村にて大書請として眼か開 4) たよく用 彼の賜にして、 衛生を重んじたり、 名醫に 0) 胃 伊 臭 癌となり 12 法 師に就かし 就きた ひたり 七十 () 知らるるあらば、 0) 7: Ties. 濁り 12 ども るは 此 省合 かり 予の 0 遊 7/2 弟は TC 你 0) 兩 幽 すこれ 原 塗に -H 葡 团 ほりたる節 な物むや、 ならず身體の 當時 街。 直ちに之か用びたり、 飲 たるも 日本橋菜町 刑 歌 1-第 あ 食 豚に世 uj. 無し 沛 直ちに 人 6) 健全に注意する習慣 0) 醫師 彼 總續 商科 () には常に -1-人に率 當時 大橋某 木造り方形式 器 田崎 [11] III 温 先して始めたる オ 忌を丁つ 利 旅籠 器たり 0) 7" 幼なき子女多きな以ての 流 油 定及療 [4] 大家職座 て其跡 1= しなり。 步 炊り かは ありし 江 一般に " T: 形多 11 彼 イカラ 70 付 را (') 111: 渡 遗訓 西洋風式 於て死せり ıļı ふに予 邊良籍 15 意 0) 顿 に満ちたり 0) 師に療 逝 文 رن 一人なり 故 牛 -0 700 ナンリン 44 所 +1 卵 たり Ilij 脑 清 料 か。 0) سم 11/7 彼 II F 衞 1 折後 Tp 1 母に 近 11:

朝 1= 來 To 3 谷 死 供 聞 雖 弊 17 泗 1 亦 1 Z U 彼 7: 泛 呃 3 (飲 に之を見 11 1) 4 1= 24 IJ 生 何 T: 卵 彼 彼 3 12 飲 12 は子 嘛 0 飲 0) 下す 欲 河 > 是 0 1 す 0) 知 力 習慣 者 õ 3 點 ラ 所 る所 0 亦 0 dr. じく飲 た 母 弟 75 有 人に 0 殆ど米 n 4 常に 予等 しなり ど飲 施 L 傷 は強 粒 FIE T: 2+ みたる所 習に囚 明 た 口 か ī ŧ, (村 にせ 1 1 0 と見 T: 0) 11 名 ざること。 3 之た止 15 之を 0 今尚予の むる 至る 叔 聞 父 数日に及べることすら ځ 1 解す 呼 0) 既 il び慕 み 0 92 所 L 悲し 孰 IJ に遂に n n 11 1|1 む か。 亦 毒 旣 飲 或 倒 15 なり 要す n 述 家に あり 丽 7: 然 る T: 者 3 ナシリ に彼 た合 2 n 3 3 ととも -( かず 0 如 た 1 兩 T: 盟 早 か 3. R 3 12 も呼 屡次 倒 か 酒 加 如 子 か 得 何 1 7: 好 な 飲 0 3 34 倒 みて 知 來 明 3 3 3 飲 淫す 容 か。 所 0) 37 と調 又問 1: õ 为) 3 de. 酒 3. 5 食 か 0

きなり 彼 3. 11 た 色 划 げ 自 ず 子 額 0 魔 不 省 鼻隆 育に 身 體 眉 0) 渡 2 うなら III ず其 〈意思 稍 角 0) 味 弱 を呈 き深 L 、愧づ 稍 F õ U) たれど 所 なり J. 頰 11 1111 か 15 身 13 Ŧī. 尺 八六寸 まり 1) 偉

自 旅 ス ル 111 ナ 由 福 iv 貿 澤 說 之、 1) 8 易 部 論 吉 坂 何 谷 翁 治 V 劉 求 1 から 八 實 年 WHI L T 際 先 ---生 害 13 的 月 唯 + 7 0) 六 物 反 n 币 D 的 繼 村 H 茂 學 今 0) 副 者 樹 演 to H 73 h 1 翁 說 3 我 n は 0) ば 今 日 自 木 漏 ----+ 12 帝 由 村 之に 交 翁 IE 易 初 ---首 害 論 及 8 翁 ばず 箕 1 7 は 何 作 12 空 4 と雖 ナ 鹏 想 7 祥 1) 的 論 3 翁 精 0 ズ 0 神 論 IV 唯 中 的 8 あ 物 村 學 自 6 的 TE 者 由 實 直 73 交 公初 民 際 h 選 易 怕 0) 議 7 币 議 周 論 A 院 民 論 津 1= \_\_ 宝 劉 1= 1 性 對 真 7 質 道 L 1V 7 T 7 兩 改 は 論 氏 非 進 加 U) ズ

٤ \* 1/2 1= 揭 錄 L T 唯 心 的 乃 至 精 神 的 宗 敎 的 想 0 班 3 窺 は 3 3 ~ カコ 6

戊 辰 11 來 御 沵 1 7 コ 7. 1 ハ 何 ノ調 ッ + 慕 政 舊 ラ 去 1) Œ 政 新 チャック r Ti フ 7 7. ナ ル ~ =/ 妖 ラ バ 政 體 1 新 b イフ ~ デ

第

四

Po

民 改 吉 汉° 想 タ ナ 77 1) 愈 人 心 7 兆 丰 行 天 舊 1 =/ 民 人 性 n チ 1. 丰 理 形 美 民 人民 ~ =/ E チ 人 狀 性 テ 新 77 77 ナ 乏シ 知 民 1 ス 奴 慶 舊 1) 力。 質 ナ ラ 换 ナ 新發 隷 染 六 ス チ + N IJ 新 V 根 チ 角 變 職 ~" 人 勉 奴 1: 1 =/ 性 =/ 去 明 民 7 强 分 隷 E 汉 蓋 助 日 1) ナ 善 ナ 忍、 1 E 根 水 =/ H 1) 良 1) 省 N 汉 7 而打 性: ル 減 八 ナ  $\exists$ = 7 金 質 \_\_ 新 角 錢 性 コ ズ 12 チ 111 人民 非 性 7. ~" 議 汉 1 務 チ ナ ザ 1Co > ズ 77 院興 ナ 情 X 用 + ル 果 政 1 ナ 固 =/ 高 サ 人民 四 12 人 1) ナ 體 デ 倘 方 -15 ル 15 ル N = ル 11 1) 3 叉 カ 人民 7. ナ チ ナ ナ -7 水 1) 日 n 論 丰 1) 1) 17 ナ 知 馬行 1. 口口口 ナ ブ 1 \_ ラ 欠11 1) ナ 盛 材 12 H 新 テ 1) ++-譤 £ 11 薄 =/ V チ 輩 4 7 及 12 輕 淺 戊 12 待 ナ 化 上ノ諸 器 出 1 人 躁 短 媚 辰以 7 ф 及 ス 中 七 民 胸 局 物 12 べつ ル 人 > =/ ナ 中 事 人民 2 後 グ如 チ 民 × 弊 1) 福 \_1 水 主 二人民 得 1. 總 2 チ 約 ナ 小 ナ =/ 質 死 人民 ~" 體 -1 ŀ 丰 ナ 1) 諾 77 7 欲 ル 無 チ -性 力 チ 人 人民 **二學文**盲 テ 望 民 入 人 + 12 破 材 有 CI 3) 水 7 ナ V チ之チ =) 人民 信義 1) ナ チ 汉 及 及 な^ 1) 丰 自 如 7 ル。 方 勞苦 器物 ナ = 政 チ V. 人 =/ 守 1) 體 = ズ 重 IG 릐 方今 志 1) 護 故 チ 1) チ 器 2 ナ 選 改 厭 昔 ス 13 ij F. ナ ---外 政 ル 4 ナ サデ ŋ 5 河 畤 入 7, illa 選 些 N =/ ル =/ 驱 色 3 V N 持 識 b 人 デ 難 テ 1) 1 パ 改 弊次 院 111 民 好 美 圓 = t 人 成 堪 7. 及 ズ ナ + 4 1. 第 1 デ 7-11 依 人 形 ル 7 ~ 7)-~" フ 12 雖 友 賴 K 狀 U 1 方器 息 77 ツ 愛 -1 크 E フ、 ル ナ ナ 政 人民 4 7. 1) 押 ル 1) 12 ~" 府 世 >> 功 並 情 チ ~" + 有 25 新 テ 好 ナ 書 ケ 入 ナ 司 喧 絕 大 排 1) V H チ V L 抵 人民 私智 好 1: V F. 人 1 I 17 カ バ 依 ス Et. テ 合 力 7 = 民 サデ 賴 中 7 17 同 人 7. 選 ス 1) 挾 丰 V ル ナ 人民 議 12 如 7 無 致 迎 ル 心祭 思 矢張 院 變 =/ 器 1 1. =/ =/ 15 心 慧 物 及 コ 力

他 斯 0 0 論 論 者 多 按 7 異 す 73 \$1 3 ば 大 H 73 村 3 JE 着 百 翁 眼 阻占 3 他 あ 0) h 學 8 者 是 と同 \$2 IE U 直 1 翁 民 0) 選議 翁 t: 院 3 を以 所 以 1= T 民 T 心 を一 大 1= 尊 新 4 きょ 3 1 37 3 點 0) 10 1) 何 但

v 21 政 民 事 選 1 議 形 院 態 創 少 立 3 3 7 = 變 V IV \_ 由 7 テ デ 人 1 民 事 汉 = P テ 6 人 幾 民 分 1 1 性 政 質 權 7 7 改 £ 造 3 ス IJ 分 12 主 チ 要 得 1 17 功 IJ 效 þ 21 E 矢 7 ラ 張 又 1) 從 = F 來 ナ 1 y 人 民 ナ

70

=/

歐

噩

N.

國

人

、民高等

废

].

平

+

÷

=/

L

ル

T

9)

す、 然らば 人民 0) 1/1= 質 を改 造 す 3 は 如 何

12 高 1 n 7 妙 7 ル 7 1. 1, 73 域 被 ) 大分二ア T 渔 高 柳 1) デ X 一 藝術 テ ダ n 1) 不 1 凡 ノ感化 7. 111 非 柳 モ 汉 英 X テ 妖 な。 術 7 及 物 君 ナ 質 1: 1) 1): l. 敎 -J-E 均 屋 11 法 ル FH 說 7 ナ 1: 化 1) チ 先 -1 陳 = 生 H コ デ 1 7 1/1 助 者 古 方 17 埃及希 カ 重 法 デ E 藝 17 兩 ラ 明 術 テ 輪 臘 13 7 1 諸 3 7 愚 時 A 願 君 兩 代 -5-注 心 11 翼 ナ 77 如 就 =/ 1 >> 渐 如 '安 テ 77 JE. 風 敎 ス =/ ス 百 ジテ 俗 法 ル E チ 教サ 消 壞 相 以 此 患チ 資 テ 具 受ケ 助 外 麼 > 外 救 =/ V 1) テ =/ T. 置 デ 1. 生 我 + 11. 1 能 或 7 チ 福 人 14 >> 1 祉二 ズ IC. 西 15 必 國 チ V 導 =/ \_1 -教 1 F. 给 教 77 7 法 ナ チ 1) 性 嫔 誰 1 盛 質 毛 術 知 改 行 4 1) 1 ş E 汉 >

谷 者 新 以 12 服 III. E 1= 膺す 中 0) す) 5 村 [44] 輪 3 IE. ~: 鳥 037 3 匪 所 70 翁 0 兩 な 叙 0 翼 1) 7 人 0) 民 如 所 謂 L 1 1 性 とす T 我 A 質 3 0) 民 ヲ 點 改 A 0 民 造 性 最 癖 ス 0 IV 3 14: 弱 說 質 傾 出 を か 聽 す 改 は 諸 造 方 汕 1. す < 面 1 'n 3 t 論 主 h 先 生 要 限 卓 有 定 說 0) 1= 說 真 效 して 能 明 丽 力 1 H T 2 2 茲 剩 如 古 0) 術 13 政 所 h 3 9 體 教 73 型 法 0 26 0 \_\_\_ --新 73 邦 先 13 人 生: 1 0) 1 民 大 4 此

ラ = E 91 並 ۳۷ 思 付订 -願 シ 1 テ 7 我 ۱ر 安 威 注 人 意 2 E 30 3 テ ヲ 敎 教 シ テ 法 7 受 ソ 以 ケ 1 业 テ 1 質 度 外 7 改 置 造 何 2 セ 其 或 3 X 0) 歐 格 胡 言 諸 的 13 3 1 人 民 高 等 1 度 ŀ 平 均 ナ ラ シ 2 iv 方法

=

\_

テ

7

\_

丰

ノト

西

國

1

教

法

7

嫌

Ŀ

恶

2

E

1

7

IJ

75

荷

E

此

ブ

0

-

1=

惟 在 ائد b 1-人 心 カン 改 -造 西 1= 朴 於 茂 T 樹 當 西 時 周 先 生 U) 70 措 先 11: 3 S. C. 斯 0) 亦 識 如 德 3 高 征 3 服 精 的 神 教 法 的 學 的 者 確 73 信 C, を 披 h 300 瀝 1 得 11 し宗 0 省 教 格 心 あ 1-3 至 6 果 T

第

Ti.

農業

33

2

な

6

ず、

今

日

1=

於

7

3

尙

3

滴

應

寸

E

信

-5.

3

3

0)

75

18 我 13 J. 38 平 1 得 H 的 均し 宗 < A ~ 民 所 公女 的 T 1= あ 6 方 云 比 先 -5" 11: して THI 2 10 は 0) 與 於 高 然 術 T 等 歐 \$2 は 75 3 及 सुन 諸 3 言 3 余輩 敬 行 3 1= 宇 0 1 於 先 亦 1-T 先 民 11: あ 高 6 生 3 0 等 亦 III すい 言言 歐 地 1 を省 を 剩 E 米 拔 崇 3 F 肯 并是 V 平 神 均 1) -13-と謂 3 儒 1 ナ 雁 る 佛 ラ 能 5 那 2 シ 13 ~ 記 0) 4 ず 優 L 12 劣 る 2 こと、 予 容 先 云 號 生 易 2 は當 に 3 0) 這 此 論 雖 言 すい E 8 時 1 1= 0 先生 かっ 品行 より 學者 5 亞 する 0 諮 T 當 1: 時 あ 然 2 カコ 1= b 32 强性 1= 於 7 E 3 知 老 形 T 3 0) 之 事 m 1

敎 各 8 13 0) と漢學 TI 敬 PE 宇 とす b 先 とを以 生 江 唯 3 0) 1= 洪 同 所 普 T 3 1 A 署 自 社 及 泄, は 0 5 小 文學 功 里 3 石 效 75 雜 jij 先生 及 32 元七 カ 3 第自 = 0) を 3 九第 用 H 西 0) · |---國 二號 あ 0) 2 號至 立 3 b 漏 志篇 澤 程 2 度 雖 塾 1= 揭 は 1= 8 廖 於 Vi 最 應 8 共 あ 7 義 有 里 3 0) 塾 名 73 台 而 -73 n 學 0) を 3 津 3 0 對 から 0 官 田 D み 錄 傳 仙 西 propaganda T 洋 小 0) 讀 學 格 石 者に示 The 111 Ei 0) 同 社 漢 人 麻 3 学 を 社 な んとす。 亦 は 布 最 敬 す 本 宇 3 1= 村 愛 先 於 町 誦 4 T 1= वे 0) あ 邓 1 ~ 3 蘇 皆

- 1 神ハ自カラ助クル人ラ助ク
- 53 怠惰 銹サ 右富蘭 如 リ林 用 E 勞 プ ス w 1 12 크 7) 1) チ 速 t 力 N F 鐵 L チ 耗~ = 出 ス 故 ツ 腰 15 用 7 n 論が ハ常ニ 光アリ
- 3 多り聞りべシ但シ少ナり語ルベシ
- 4 畏山上帝一者。知識之本也。

歌娛時短の 飲食淡薄の 人成と 極い勿忙,而不以成二一 。諸藝術之母也 見子健康・サリ 悲悔日長の 事力

-0

8 7

勤勉之手者。 宝善積り財 善人之榮者。 造出富有プ 良心之善也。 而善 用ロコ 之。

11 10 9

12

邊尼別級子謹ベシ然バ封度

ノ金名箋

必ズ自ラ整理

ス

~

3/

勤 勉い 好造 化 ノひは ナリ

勞苦

ナ

バ福

利ナシ

1)-ノナ

1)-V

V

バリ

11

+

毛

ノナ得

ズ

汗サ 汝勞作 111 ス シ、 必 一ズ獲 ル ŦĞ.

18 17 16 15 14 13

20 19

借債サ生

t"

>

⇉

IJ

寧晚食ヲ喫セズシテ、

睡二

就

カ

~"

21

天下 ハ勉强忍 一耐ナル 人ノ所 有 ナ 1)

工業ヲ怠タル人ハ無益ニ財ヲ用フル 人ノ兄弟ナ ノ智ラ師法トナスペシ

22 23 蟻ヲ觀ズヤ夏時ニ糧ヲ備 貧乏ノ至 ルハ旅客ョ ij E へ穑時ニ 速カニ武士ヨリモ迅

物

ナ勉メリ彼

第四章 農業の發展 右所羅門ノ箴言 =

出

42 40 39 43 41 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 油與" 眞理。後必占" 上流。 脂二其輪一者。助二其牛」。アブラサスニハク 寧甘二損失。不、水、不義之利。 人之生者。 無以火則無以烟。 偶然利達之事。使二 愚者似と智。 事 言語者。心之繪畫也 不二多語」者智矣。 事務者の造山成人。 經鍊 者使二愚 能 智」。

「シム テ クナラン外 而當!!得大産資でで、 シム テ クナラン外 而當!!得大産資で 人生 而無い過者。未二之有一也。 黑夜所」行之事。必顯二於青天白日之下。 儀範之教と人多二子箴言」。 者百藝之母也。 可下以二利器一托事小兒之手 智: 旅程: 也。

- 4 The fear of the Lord is the beginning of knowledge.
- 5 Wisdom without justice is but craftiness.
- 6 Wine of youth are fire upon fire.
- 7 Poverty is the mother of all arts.
- 8 Short pleasures, Long lament.
- 9 Simple diet, Healthy children.
- 10 Some are very busy and yet do nothing.
- 11 The Hand of the diligent maketh rich.
- 12 The glory of a good man is a good Conscience.
- 13 Spare well, and spend well.
- 4 Take care of the pennies and the pounds will take care of themselves.
- 15 Diligence is the mother of good luck.
- 16 No pains no gains.
- 17 No sweat no Sweet.
- 18 Work and theu shalt have.
- 19 The world is his who has patience and industry.
- 20 Better go to bed supperless than rise in debt.
- 21 He that is slothful in work is brother to him that is a great waster.
- 22 Go to the ant, than sluggard; consider her ways, and be wise
- Poverty shall come upon the idler, as one that travelleth, and want as an armed man.

- 24 Example teaches more than precept.
- 25 Trust not a sword to the hand of a boy.
- 26 What is done in the night appears in the day.
- 27 No man is born without faults.
- 28 Economy is itself a great in-come.
- 29 Experience makes fools wise.
- 30 Fools are ever in extremes.
- 31 Gives places to your betters.
- 32 Soon ripe; Soon rotten.
- 33 A man is a lion in his own cause.
- 34 Business makes men.
- 55 Success makes a fool appear wise.
- 36 The man is wise who speak little. 37 Speech is the picture of the mind.
- 38 Prefer loss to unjust gain.
- 39 Poverty is the mother of all arts.
- 40 He who greases his wheels, helps his oxen-
- 11 No smoke without fire.
- 12 The life of man is a journey.
- 43 Oil and truth will get uppermost at last.

- Do nothing you would wish to conceal.
- 45 Deliberate slowly, execute promptly.
- Winter discovers what summer conceals.
- 47 Much is expected where much is given.
- 48 The path of virtue is the path of peace.
- 50 Where honey is, there you will find bee. A word once utterd can never be recalled
- Return a kindness.
- Ill-will never spoke well.
- Secrets are never long-lived
- Step by step, one goes a long way.
- 55 Wine in, wit out.
- 56 Time waits for no one.
- 57 Still waters are usually the deepest.
- 58 The tongue must not run before the mind.
- 59 All things are necessary.
- Man proposes, but God disposes.

憚なき當時の政治、經濟。財政、社會、法律等を顧慮せざる而かも時代精神の趨く所に觸れたる議 予輩今此等の諸學者の思想及論述を、明治年間其後の社會發展に就て考究するに、純理學者の忌

小 0 論 論 0 は、 晋 年 礙 民 選 緒 を蒙ら 議 を經 院 ざる るに從て其發露著しく、 0 而 12 73 自 10 由 交易 或は浮沈 0 論 常 内 なら 遂に今日の 地 旅 行 ざるも 0 論 社 0 男女 會發 あ 1) 同 L 展の基をなし から 權 論 如 若 < なれども、 は 同 等論 72 るを 其趨く 敎 知 るなり、 問 THE THE 15 き所 皆固 自 t 由 b 趨 民 權 多

質 步 72 2 地 0 ることは 時 は 8 際 3 論 之を迂 1= 雜 由 る 實 3 は 論 是 3 は 居 行 200 视 0 學 を は學者自ら 1 す 之。 招 イ 者 73 は ~ 儒 ぐも 當 カ ざる カコ 0 0) ラに 學者として なす 時 E 見 6 之を許 0 とい H 3" 13 も似 0) として、 Ġ ~ à 3 實際觀 ふ然れ 26 3. ~ 見と雖 合 1= カコ 可 はず、 實 す 2 5 あ 之を尚 際 ども迂 1-5 3 3" るも許 0) JŁ. 論 ずい 學 和 まる 产 西 ども 時 者 吐 早として排す 周 政 可 代 儒 ナこ 露する 治 せ 氏 O) 0) 2 0 2 大な ざるも、 0 趨勢を 見 價 家 內 は 値 0 は 學 地 は TI 3 計 者 世 社 旅 73 解 代 遙 行を駁 るは、 とし 1 b 會 大なる民 精 せ カコ 0) 的 3 1= 神 稱 7 障 此 3 を解 西 揚す す Ti 意義 害を來すに限らず、 起 0 周 間 ナジ 3 hu 氏 72 せ るが 論 すい に於 思 3" 1= より 3 慮 1= ~ Ŀ 劣 るときに 257 於て之を見 如 け あ r は \$2 は < りと る變態を 3 ^ その 斯く ば から 决 如 於て すべ 福 L し、 純 重 澤 T それ 來 h 3 311 氏 迁 5 ずべきも 以は當時 然れ カジ 論 さざる 儒 2 78 如 1= 純 ~ 0) ども 5 南 きの 必然なりと 見 理 bo 政治 ~ 論 1 0 3 内 を唱 み あ 1= は 福 地 家 6 旅 あ に 澤 Ŧi. 來 すい 2 如 3 諭 行 屬 + 12 るとき 到 何 一吉氏 は内 す 7 3 步 達 1= 百 憂 3" 3 せ

平

北

12

明

治

維

新

後

七

八

年

問

1

於

17

3

學者

思想界の諸方面

の研究によ

b

て、

斯

かっ

3

結

論

1=

五

我 ずい 係 力 自 際 人 0 to 1) 農界 4 な 13 了 外 家 る 獨 1: 經 b 科 は 題 6 0) 貢 0 h 濟 學 見 者 學 自 献 學 社 的 Im は 地 は 者 然 步 個 靜 者 宜 L 10 科 組 0) h 係 T 的 脫 L 0) 注 學 3 織 動 5 咨 な 貔 L 意 欲 0 は 祭 格 時 h 的 て、 を要 7 3 寸 1= 代 則 社 73 を 3 ち 經 純 250 會 IF: 精 す 以 3 人 濟 1-さる 理 市中 3 3 7 生 於 を 0 る 0) 0 所 人 8 關 1= 鼓 0) H 域 3 生 2 73 依 係 3 0) L 吹 1= す h 0) 0) 75 7 T 13 利 入 直 自 立 b ~ 社 用 3 1 接 外 を 斯 0 會 厚 T 的 科 所 4 以 生 かっ 動 學 1: 產 て 時 現 は 3 在 力 勢 際 72 L 方 耐 て 12 を 3 法 會 動 1= 1-と文 6 達 は 即 0) 的 的 2 1 關 發 觀 す 社 政 化 め 係 す 0) 展 會 策 1, 科 幸 h 7: 情 3 かっ 0 的 とす 學 不 b 經 態 は 雷 6 72 幸 路 1-歷 際 ず るは -3 洲: 家 よ 史 0 1= ٤ 分 會 就 b 的 1= 现 70 在 岐 1== < て 研 瘴 問 妥當 す 產 t 究 落 1= は 方 始 3 h 0 卽 L な -j. 所 法 91-外 12 8 h . 13 75 之 0 T 3 72 1) とす 此 を 關 人 3 る 係 t 見 IL 生 0) 學 懸 ~ は 社 5 73 角星 カコ 门 3 To 活 を以 社 會 1) 學 6 かっ 會 的 用 1 組 3 h 验 多 かっ T m 得 ~ 7. 織 展 成 5 茍 かっ 3 意 0 0) 3. T n 3 3 關 動 實 然

今 論 意 72 見 H 業 尚 農 3 者 0) 蛇 林 故 重 工 足 1= 3: 業 13 商 あ ~ 者 から I 5 250 5 省 3" は 業 官 3 者 吏 73 其 0 す 0 經 事 h ~ 農業 官 濟 3 務 生 的 は、 僚 及斯 活 見 社 學 解 1= 曾 界 血 1= 者 0 1 若 h 0) 經 關 ナこ 經 カコ 濟 9 3" 3 濟 的 る議 商 3 生 實 業 こと 活 生 論 者 1= 活 亦 73 與 2 1= 多く h かっ 關 T 7 6 せ 然る 0 25 明 3 六 J. 3 3 所以見 場 實 社 議 際 0 論 議 的 1 見 るべ 12 論 論 解 75 3 述 0 きなり、 は、 學 n 111 ば 者 1 73 經 0) 喘 中 濟 b 笑 農商 . 生 福 せ 福 澤 活 6 務技 澤 諭 3 古 携 部 3 師 氏 所 氏 0 h 以 0 管 tz 7 叉 議 際 3

第四章 農業の發展

は

ざる所なり。

## 論

亦 經 8 て、 濟 6 法 旣 律 戶 上 n 1= 0 Ŀ 主 述 發 特 廢 0 1 達 世 全 12 1= 大 憲 5 家 る な 法 カジ n 族 るも 發 て、 員 如 布 1= 5 後、 0) 個 對 あ 德 寸 人 完 b 3 川 0) 12 全 契 嚴 時 3 1= 約 Ti 代 は、 法 1= 0 75 律 自 於 2 旣 上 團 T 由 述 政 は 體 治 少 職 4: 的 3 業 Ŀ 責 產 から 行 0) 任 0 加 は 自 單 及全家 山 n 位 て、 は 居 全 從來 門記 住 族 移 員 とし 0) 轉 から 不 0 戶 7 當 自 主 家 由 1 75 族 る は 對 な 拘 す b 束 法律 2 3 より 共 から 0 F 解 政 擔 叨 放 治 保 治 3 0) 維 Ŀ 12 實 義 新 際 務 1= 從 上認 至り

中 密 會 謂 上 ぎず 契. 0 的 然 ブ 等過激派 裡 經 約 祉 デ 3 1-濟 0 會 イ 1= 所 社 的 自 問 此 謂 產業草 强 題、 會 由 思想を生 (Bou lin) の資本 社 主 者 は 勞働 會 義 0 資 主 運 本 命 義 動 企 主 問 (社 ず 思 な 明 3 題 3 想 しと 勞 正 0 會 1: 及 大 働 發 革 至 運 い 命 1= 者 生 主義 \$2 動 S 自 1= 0) 1 は ~ 日 間 ょ 社 發 外 かっ b 0 會 達史 或 5 下 て 地 組 ず にて 1-主 織 0 今や 公然と、 3 0) 第三期 變化 は 唯官 小 其 作 新 極 憲 人 た 1868 0) 端 弱 0 2 な 末 者を壓 73 力 3 0) に入りて、 3 年 j 間 經 1= < 以 1= 至 之を 迫 T 濟 後 b する は 上 ては 祉 に伴 0) 結 旣 會 質 拍 1-果 東 0 [際 2 Syndicalism 農界に 表 として、 上認 自 1 面 由 1= 苦 8) 競 於て 5 表 L 爭 我 顯 n む 制 若くは 邦 ずい 世 1-3 は ざら 1= 至 生 近 於 斯 產 \$2 年 ても しむるに 0 1b 手 8 如 段 歪 亦穩 3 法 0 b 社 律 集 所

b

大 年十一月福岡縣絲島、 糟屋、 遠賀、 三瀦の四郡に於ける米檢查實施に對する反抗

此 11 其 例に過ぎず、 後段之な詳述せり。

得 動 期 を 維 に對する 今や よ b 或 持 は憧憬 明 世界大戰の經驗 し且 確 つ増 反抗の累積、 1= は、 數 步 進せんとする決 を進 彼等を當然驅りて頻々直接行動(direct action)の戰略を活現せしめ、 に徴し、 8 戦時中の比較的豊富なりし勢銀を以て當然の て、 政 治 心 勞働階級 運 ボルル 動 0 根 シ カジ エヴキ 政 柢 民の中 に接觸するに + 派 堅たる所以を深刻に自覺せること、 に類似の思想の傳染、或は之に對す 至 北 るは、 分配最 歐洲 に於け 少限と解釋し、 3 現泥 罪な 資本 る純 る好奇的 家 戰 濟運 後之 の利

生產力 濟 義 prechen Produktivverhältnisse)なることなりとす、既にこの ~ (bistimmte notwendige, 0 的 かっ īlīi らず、 發 社 會的 て此 達史の第 (materiellen Produktivkräfte) 6 然れども吾人が其生活に必要なる物資を、 强者と弱者との 祉 會 主義的 三期に必然免かるべからざる一定の結果なれば、之れがため決して强者を呪咀すべ 運動を起せる von ihrem Willen unabhängige 關係は、 無產 V 12 發展階段に適 ク 一階級 ス には、 0 所謂。 今や無産 社會的に生産するに當りて起れる。 一定の 應する所の生産關係 Verhältnisse) にして、是れ吾人人類 生. 産關係に入込むことは、 的 必然的の彼等の意思より獨立せる關係 有識者 で多数 (Entiwickelung-tufe ents-1: 網繼 することを忘 今日 加上 0) 0) 物 資 質 の經 本主 的 る

第

五章

結

からざることなり。

sondern eines aus den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen kervorwachsenden lichen Produktions-prozeses, antagonistisch nicht im Sinne von individuellen Antagonismus. Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse sind die letzte antagonistische Form des gesellschaft

を呪咀 生産力が發展すればする程、社會生産力と社會組織の間に於ける矛盾衝突益~甚しく、其極途に社 て、是れ軈て封建的社會組織が、その社會生産力の發展に適應せざるに至りて、倒れた る社 妥當なるを信ずべし、蓋し現時社 由を以て、 るものとなすあ 一競爭制 然るに、 を繼續すること現状の 曾的 するもの多きが如し、 の經濟組織は、今や今日の社會生産力の發展に適應せざる組織なるを知らしむるものにし 生産方法の敵對的形態なるを覺らざるものなり、之を他語にて言へば、個人主義的產業自 早晚 社會 他の社會生產力の發展に適應するよりよき社會組 り。皆等しく是れ今時の資本家的生產關係は、各個人の生活 の實際に於ては、是れ强者の自由意志の致す所として、社會的經濟的弱者の大に之 如くば、 飜て他方强者より亦弱者側の反抗 會の生産力が、社會組織 而して是亦社會組織 の遊化として當然なりとすれ の爲めに一定の束縛を受けなが 的運動を見て、是れ社 統 に交代せらるくもの 0 社 會的條件 ば、 曾の と解す ると同 現 より 秩 社 序 尚其 るの じ理 を観 會 生ず 0

的革命、 卽ち舊社會組織の改造 は 発が るべ からざる必然の 勢な 礼 ば なり

6 3 之を社 高 限 9 度の 生 2 會 組 產 0) 剔 發 織 展 0 係 を為 進化史よりいへば、「一 (社 會組 心し遂げ 織 12 は其もの る後に 0) あらざれ の社 0 物質 會組織 的 ば、 存 在條 決 13 総にの して頭 件 から ī<sup>l</sup>î 覆 生産力が其組 るき社会 し去るもの 會 0 母胎 1= 織 内に あらず、 内に於 於て 叉新 -[ 發 孵 展 化 tz 0) せられ な 餘 るよ 地 あ

終る以前に於ては、決して發生し來るものにあらず。

至 組 語之を示 一非營利 2 流 0) 0 如 如 すに 主 何 何 義 なる なるもの 足 的 3 國 主 3 家施設の起らんとするにみて之を推すべし、 義 75 0) 0) るか あ 3 3 0) は ~" から L 之に 現に今日に於て旣 (尤も社 10 3 カコ ,, 會 政 现 策は社會主義を意義せず)。 時 0) 彩 1= 法律 濟 Ŀ 0) 0 社會 拘 東 一言之を蔽へば、「社會改革」の流行 を解 化あり、 放す 企業 る所 の、 0) 社 この 會化 的 新 法 72 律 な 制 3 度乃 社 曾

カコ 0 前 此 6 -5-史 0) 聊 彩色 0) 心化する は 濟 拉 新 後 社 たに 0) 會)革 もの 加士 有 會 なるべ 識階 組 命 織 は 級が ~ 何 年 12 無產 頃 クス 此遠からずとい 1= 階級 來 の言に 3 カコ に入れ は 入 る近時の狀態なり、 和 全體 ふ證 る以 として測 上、固 は一あり、一 よ るべ b 或 カコ 1 は らず 然らば則ち我農業も亦早晩 より 現 と雖 1 7 一社 遲 6 速 會 は 政 五 あ 策 12 n 旣 どもい 0 1: 流 A 行 左まで遠 類 武其齎ら 語 0) 歷 あ 史 3

すべき運命を免れざるべきは明かなりとす。

第五章

結

論

倉車 命 とは社 會組 織の變化 のことにして、 明治維新の如き其 一例なり、 革命とは根本的變化の意にして、 暴力の使用を伴

五四

 $\pm i$ 

ふことを意味 せず、 又必ずしも急激なる變化の意にあらず (社會問題研究第三册 7

定の方法 始めて生産が營まれ 凡で貨物の生産過程に於て、 二代依 彼等は 出りて 相 共同に働き、 71. 一定の 連絡及關係に入込み、 且相互に彼等の働きな交換する事によりてのみ、始めて生産を為し得るもの 人間 は衛に自然の上に働き掛くるのみならず、 且此等社會的の連絡及關係に於てのみ、 又人間相互に働き合かものなり、 始めて彼等の 力が自 なり、 一直する は政特 上に働

II, 自ら生 產 間 手段 に於け 性質の異なるに從つて相違すべし。 る此等の 社 會的關係、 及彼等が依つて以て彼等の働きを交換し、且つ生産の總體の結果に 與ふる所の條件

有する一の つあ 0 是に由て之を觀るに、 3 即ち生 所の 社會を、 社會關係を構成する所のものにして、 産力の變化及發達に伴つて、 構成する所のものなり。 各個人が、依つて以て生産に從事する所の社會關係は、即ち生産 變更され變形さるるもの 又質に歴史的發達の なり、 定の階段に於け 今此等生 產關 係 3 () 總 上の社會關係は、 利 0 社會 江西 た R かい 即ち特 名づ けて 生 種 產 特定の 祉 物質的 會と稱し 性質を 予段

特定の階段を劃する次第なり。」 代の 社 會 封建 0) 社 會 素封 (又は資本家) 0 社會は斯かる生産關 係の總和にして、 其各々が人類の歴 歴史に於 しず る發達の

りては、 的生活 の生産及分配は社會にとり基本的且死活の問題なれば、 て、甚しき影響を蒙る事なかるべしとは、 Spargo, Social Democracy explained, 1918. 斯くて人類の歴史の の論理 到底其働きな發揮し 的結果なり、 新たなる社會的及政治的形態を要求し、 凡ての時代に於て、 資本主義の時代を肇むるに至りし諸種の大發明は、 能はざるものなり、 社會的 想像する能はざるところなり、 p. 131. 新たなる經濟上の過程は彼等の性質と調和する所の、又彼等の十分なる發達 關 係諸 にありとして「社會問題研究」 社會の法律制度が此の如く重要にして缺くべからざる經濟 々の制度及び法律は、 且つ産出するもの。 例 べば、 之れが 經濟 封建社會の政治 封建社会 上の進歩と極めて密接なる關 第三册 歴史に關する 會の法律及制度は、 的 Co 法制的及社 に載する所より採る。 般的且不變の 何的 封建 形態 係 前上 を有 會の

Ď.

は 要するに社會の生産力と社會組織との問 之に伴うて 形 會組 総 5 亦 心 外 的 に變 同には、 革 -93.50 密接不離の關 きもの なり 係 あ U 既に此関 係あれば社會の生産力にして變動す 3 とき

0 歴史) 是れ 7 には、 ル ŋ ス 大凡そ二 0 唯物 班 视 個 Litel . 0) 胩 の主張なり、 期存すら 祉: 會問 ins 1: 題研 一博士の 発 之を説明する所によれ 结 册 3 12 定のご 社會組 続 のライスヒスト 1) 生 涯

て、 が或る程 第 却 つて配 JUI 程度以 11 11. 形上 上に發展するときは、 會 生產 組 松花 カの から 形比 發展 質の 生產力 を寄す 派: 育組織 る と正に に至 30 と社 調 和し、 是れ 會の 生產 之が發展の 部 二期 力 たらの n n 為め最も都合好 和 破 えし 從來 生產力 -7 關係 0 に在る時代なり、 發展を助長し 居た 然るに る 示比 會組 祉 會の生産力 熱かきじ

倉の

たなる 11 产 新たなる社會組 0) 力が發展すれ = 改 去れ 1) 沈 が其 造は では第二 7 度の 組 死 發生 /E 織内に於て發展の餘地ある限り、 制 か はする 產關 3 期に於ては、 織 とは、 新花 の第 氷ろも から 係 程、 朗 木 ざる必然の ち社 に竹 派<del>上</del> 0) 抑が始まる。 會の 社會の生産力は社 おらず 會組 な織げ 庄 産力と 織 勢となり、 るが 12 游 如 社會組 0) 其 くに連 如くして社會組織に絕えず進化を續くるものなり、 其發展を爲し遂げたる後に非れば、 3 前 會 1,5 杂花 411 0 **連する** 能 6) 华为 [5] 旣 0) たいか 質 に於け に社會的革命にして行はれんか、 的 か に思 0 に一定の東縛を受けながら、 存在 るが 11 盾 條 ある處あれども。 件が 衝 突は、 古き社 益い花し 1 決して顕覆し の母 質際に於て く、 胎 舊社會組織は之によりて終焉 荷其發展を続く、 内に於て 其 極 11 去るも 逐に社 斯く言へば、 辦 會的 化 のにあらず、 0 社會組 せら 然れ 革 12 舊 命 終 織 ども社會の -る以前に於て 卽 ル上 又新たな 5 111 た告 加 會組 社と近 生產 U) 0 生

neue hohere III Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivksäfte Schoss der alten Gesellschaft relbst ausgebrütet worden sind Produktionsverhältninisse treten nie an die Stelle, bevor die Materiellen entwickelt sind, Existenzbedingungen für die sie Weit 151,

1.) 或 池 程 0) 度以 社會組 1: 0 から 下に於 成育するときは 社 會の 生產力 外殻は障害となるに違いなきが から 次 第に發 展するは、 恰か 併し も卵 0 「發展の餘 叔 0 內 にって 地 むかる限 部 から 浙 り其強展な為し遂げたる後 成 方 3 かず 如 0)

1= れ 9 3 ありたるものなり。 り高 あらざれば」殻は決して内より被らるべきものにあらず、又勿論外より人為的に破るべきものにあらず、而して一旦 同時に鎌は澄れ。 生: 物たる A. 訓 產 0) れたる前の 存在に必要なる條件は 明 の狀態と、 「古るき社會の母胎内」 産れたる後の雛の狀態とは、一見甚だしき變化あれども、而かも「 たる卵の殼内に於て、既に以前より次第に成熟しつ 一般が破

五

四

八

を伴ひ、 まつ 又人間の子に譬ふべし、 る限り成育 常に多少の犠牲を伴ふ、併し之に依りて新たなるものを生す、是れ所謂社會的革命なり 母の體外に出てて獨立の存在を爲し得 人間の子は母の胎内に約十箇月間宿 るだけの條件を具へ了へて後、始めて出産す、出産には必ず「産の苦み」 つて居るものなるが、 其十億月の間に於て母胎內に統育の餘地

CL 力は、 社會的 的生產方 建 根 本的 後に始めて人類の真の歴史は始まるものなりといへり。 的 形上 會組 變化 生産方法と敵 及現代の資本家的 時に此 彩 法 の意なり、 0 敵 變革は斯の如くにして行は 敵對 對 的 の解決 形態を 對の關係に置かれ 暴力の使用を伴かことを意義せず、又必ずしも急激なる變化の意に非らず、 の生産方法は、 に必要なる物質的係 探れるも 0) たる最後 0 最 社會の經濟的組織 る」ものなり、マルクスによれば、社 後 つしも 件 のものなり、 を作れり、 のなり、 之を換言すれば、 の進步の階段なりとすべく、 され 然しながら此姿本家的社會の母胎内に於て發展し ば此資本家的社會組織は人類の歴史の最後にして、 現時の資本家 會革命 とい 而して此中資本家的 ふは社會組 的 生産關係は社 彼の亞 織 0) 變化にして、 育組 細 の生産 亞的. たる社會的生産 松 0) 關係 開係 古代的、 革 江社 命とは より 封 會

"Mit dieser Gesellschaftsformation schliess daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab."

兹に於て或者は階級闘 等を主張すれば、他の者は之を排斥して、舊來の恩顧的主從關係を維持 せ

んとす、然れども過去 の歴 史は皆階級戰爭の歴史に外ならず。

內 然れども此等は官憲の位置にある人々なれば、 務大臣床次竹二郎氏、 東京府知事法學博士非上友一氏の東京府 政治上より斯かる思想を社會のために利とするなるべし。 の工業者を集めて此意義の會合を組織せ õ から 如 き其例な

京府主 催工場主協議會 府下に於て職工百人以上を使役する者にして、通知發送二百五十名中約百八十名の出席あり、 П

的 は職工幸 福増進協議なり。

奴、 るに 歷 [ii] 至り 史は皆 業組 て、 合の 階級 或 戦争の は隱然或は公然、絶えず相爭ひつく、或は常に兩階 親 方と職 歷 人と、 史に外ならず、希臘の自由民と隷農、 古來常に相反目して是等各社會組織が各社會生產力の 羅馬の貴族と平民、 級 の共倒れとなり、 中 發 世 0 若 展 を妨 < 領 主と農 は 害す 社 會

0 革 命 的 變化を以 T 結末を告げたることを記せざるべからず、是れ經濟史の教 ふる所 也。

< は 並 勞銀 者 IIII は産業を人道上 して労働者が満 の最高 標準率 の主張 幅の に同意し、 誠心を以て支持する、 の 上 雇主 に開 一は被 發を計らんとし、 傭 人の より 多感 善き原理 なる人々な 社會生産力を最大限度に發揮 0) 下に於てのみ、 ることを承認し、 初め て雨 互に協力すべ せ h 者の た め 協調 1-

を得 べし、斯くの如くして國民の富を増し幸 工福を高 8 得 ~ しとなす。

英國に於て最近創設せる產業同盟會 Industrial League に於て、 に於ける資本勞働調和な目的とす。 無任 所 大臣ジョー シ・バ 1 シス (Jeorge Barnes) 氏の演説の

大正 八年三月十七日 時事新報 一二七九 七號所揭

産業同盟育は英國

p イド 近者英國 |を批評して曰く、勞働黨が嘗て社會改造案として提議せる內容に近きものなり、當時勞働黨の社會改造案が發表せらるよや Lord Leverhulme の「六時間勞働其他產業問題 チ は之な過激派主義として排斥せり、然るに今やレ卿がそれに近き意見な發表せるも、プル 出 づ、 勞働黨の 機關雜誌と目せらるる "New Statesman" は、 =" ヨア階級が沈默な It

守ると いかいとは。 社會の 一大曜 進 Social Democracy への躍進を語るものにあらずして何ぞと。

五

働 切 0) なるものなりとい v 必要を唱へ、 PET は労働 者にあらず、 六時間 へり。 勞働に生産能率を最も増進する所以なり、又婦人小兒の勞働に就てに、六時間勞働制の必要に 社會主義者にあらず、 立派なる資本家なり、 資本家の立場に於て、 生產能牵 増進のために六 時間勞 一片緊

Leverhulme, The Six-hour Day & Other Industrial Questions.

萬 より 計 力を節約 治 全 0 事 0 [或 1-0) 惟 其法 之を買 就 示 倒 1: ふに有産階級の根 せる 当 T n 碰 見れ して器械を用ひ、堆肥を製せずして加里肥料さへ使用するに至り、 T 及 1= 求 如く、且資本主義は到底其使命を果たさずしては止まず、更に農業者 自 43-於 め、麥搗 るは、 ば 由 T 維 此 小 新 德川 農制 革 き米 今日資 命 本的大々譲歩を以て、此新 0) 氏 歷 搗 成 三百 12 かに 本主 大農制 n 3 年 都會 を證 義 0) --2 0) する 時代 73 に來り、電力又 地 相 3 1= 1= 道 は 於け あ 法 洪 らざる 制 ---なり、 3 0 社 心會革命 五十 馴 人は兎斯 13 致 なし、 年問 する所に 我農業 の終りとなるべ 石油 1: 是れ 0) 冥 して、 動 小農制 力機 旣 12 1: 0) 述 1 裡 既に徳川 0 ~ て之を精 に變 極端 今日 13 一改し 3 0) 1-而して之を農業其も 1彼等 して、 如 侧 氏 Lo 穀 に在りて 0 0 しつ は饂 心经 1 察 す) mi 飩 3 的 カコ は商人 13 あ 3 封 建 よ 政 <

隨 は然らざることは、 時抑揚的政策を採りたれども)したること、既述の如くなれば、自由農法 共 二として は農業 德川 は 德 氏 111 の穀 氏 1= 物栽 於 T 培 最 獎勵 专 發 1 達 した 主力を注 b, 尤も 3 他 穀菽 0) 設農に於 作物 12 之を 7 其 抑制 發 展 (蔬果農法)の十分な を見、 或 は 輸 抑 揚 栽 b

も自由なる發展を遂げたり。

0) 調 查 據 n ば、 我農業 の生産は、今より二十五年間我國民の食糧供給に苦しまざるが如

し、是れ實に信ずべきものなり。

普及による増加歩合を假りに三割とせば、一反歩當り收穫は二石三斗五升となり、從つて現在の稻作 3,150,000 町歩に對する 尙朝鮮臺灣に於ても内地と等しく米作の改良を奨勵ゼビ、其收穫の著しく増加すべきは勿論なれば、同地方に於て人口増加に りといふを以て、此等の開拓を完成せしむるに於ては、之れがため 18,800,000 石 産額は「2,850,000石に達すべく、又本邦内地にて耕作に適すべき未墾地二百萬町歩中、八十萬町歩は水田となし得 供給せ よる米の消費を計算に加ふるも、現時に於ける米の移入力を倍加し、年々六百萬石 人當り消費額は毎年五合宛を増加するも 需要領は |改善及土地改良等によりて、現今の試験成績に基くも、三割以上の收穫を増加すること敢で難からざるを以て、之れが實行 二十五年後に於ける米の生産額 しむること、 五年後に於ける米の需要額 94,990,000 困難ならざるべきが故に、以上合計供給額は 97,650,000 石にして次配需要額を充たして餘りあるべし。 石に達すべし。 人口の増加は現時の統計により、毎年一千人に對し十四人一七を増加するものとして、一 現時に於ける一反步當平均產額は僅かに一石八斗餘りに過ぎざるが、品種の改良及栽培法 0) とすれば、 人口八〇八四萬人。一人當り、平均一石一斗七升五合なるを以て、米の THE WALL (一反歩二石三斗五升計算) を増加すべく。 (朝鮮四百萬石臺灣 2,000,000 石)を内地に べき見込な

耕作 「既に成熟時代なり、前途農政の要は耕地整理、種子、農具、肥料等の改良及害虫驅除 の精巧周密を圖 ば一部の論者の如く我農業の前途の山は見えたり、最早發達の餘地大なる青年時代に るべき時運なり、米輸入税を以て地主を保護し、 如何程あせりにあせればと を努めて、

五五

組合等の進步を扶け、 は、 決して英國 金)」となすは當らず、 寧ろ一 將 來 著大なる農生産の發展は、最早期すべからず、國民の公益に伴はざる政策に腐心せんより の愛蘭土に於けるが如く極端なる食料輸入政策を採るべからず。 日 も早く目を覺して、農家 農家經濟の助長に努力するこそ肝要な 殊に其農政觀はよろしからず、蓋し遠き將來は之を措き、 副業の獎勵、及び近來農界に發達しかけた れ」、明治卅九年 五月十五 日大阪朝日新聞、 近き將來に於ては る信 用組 農の前 購買

惨憺たる貧利を呈し、工業は無く、獨りアムスターの英人の手に存するのみなるを以て、英人は富み土着の民枯れたるなり。 一去の極端なる食料自由輸入政策は農業國なるアイルランドの富を破壊し了り、玆に立國の磋崩れてアイルランドの大牛は

せしめ、立國の基礎兹に崩れて、慘憺たる貧相を呈するに至らん、 若し之を敢てするならば、今や工業國に仲間入りして、實際は尚農業國を脱せざる我農業 徳川時代より傳統的 別に明治· を 大正 挫折

に傳 はれ る所謂 官民呼應せる我農政は、國寶として之を尊重すべきものなり。

大正六年四月二十五 唯 それ 國 寶 たり、 其真の利害は最早や動もすれば高閣に東ねられ H 訓 查 の帝國議會衆議院議員職業別は明かに之を證す。 んとす、亦止むを得ざるべし、

會社重役及商工業

辯護士

新聞雜誌社長及記者

五五五

八五

三三三

農業

せらる

10 武

1-

至

3

もの

あ

るべ

し、

遊だ寒心すべ

き現象なり

と雖も

亦已

むを得ず。

定、

風

教

0)

維持

貧民

0)

增

加 忌避、

食糧

並

1=

原

料

0)

供給、

或

防

0

充實

0

要務は左なきだ

に阻

告

其 農業革命 三命

我が農業の

地主

醫師

Ξ [74]

玉

九

銀行家及金貨

學者及教育家

漁業

船舶及運送業 公職に在るもの

六

無職

六四

現在及前途斯 の如きもの ありとせば、 その 社 會的、 經濟的重要使命たる國民生活の安

の性質として之を拒否すべきなり、 と農學とは別問 題 なり、斯業 は稍 疎 但し んぜらるるとするも、 共 礼 工 ン ゲ n ス (Engels) 之れ カジ 學 の云 問 は ^ 同 る 待遇

第五章 結 史觀

の一たる、

社會の

感せる技術上の必要は、

科學を刺戟すること、

十の大學より效遙か

に多きも

唯 物

を

0

なりと。

受くるは、

學問

然れども

斯業

論

五五三

3 Hat die Gesellschaft ein teelmisches Bedürfniss, 50 hilft das die Wissenschaft mehr voran zehn Universitäten."

Letter of 1894 in "Der sozialistische Akademiker "

(1895), p. 373. Reprinted in L. Woltmann, "Der Historisch Materialism " (1900)

p. 248.

+ 吾人が之を飼料となして、肉類及乳産物に變ずるときは、吾人が直ちに人の食物として用 と同 てする場合の、二倍の人類を養ふを得るなり。「食料政策に於ける畜産の價值」石坂橋樹 に比し、 パーセントに過ぎず、吾人は一頭の豚が食する乳汁穀物及馬鈴薯にて、之により生する豚肉を以 斯 之によりて生ずる動物性食品 じ理 「學の教育方針として、此言趣味津々たり、著者は食糧政策上、畜産よりも農産を重んじ、之れ pp. 19 - 22) 共養は 一由を以て水産を重んずるものなり、人の祭養に適する原料品・ るる人の敷遙かに少なし、 の人の用に供せらるるもの、其攝収せられ得べきエネ 此原料品 を飼料となすときは、最 主として穀物及馬鈴薯は、 ら良好 大日本農會報第四百二 なる場 )V ギー 合 ひる場合 1= の五 於て

する方、 技術 は 尚遙かに實際なりといふべし。 主として科學 の狀態に是れ依るものなれども、 科學は技術の狀態及必要に是れ依るものと

"Wenn die ist, noch Technik, wie sie sagen, Ja grösstenteils vom Stande der Wissenschaft abhängig weit mohr dieses vom Stande und den Bedürfnissen der Tecknick.

## Engels, Ibid.

學 を有せる活動を意義して、社會法 活動を發見するを得べ 由 及 活 0 生ずるものとなして、事物を思索するが如し、 も、其は一般的規定の 精 に必 事 然る 者 代 表者 實 30 加 難ず 的 要なる物質 に農界に より生ずるものにして、 勢力 0 决 るものは、 を固 意 は精 あ りて、 を より 神 必須有效性を害せざるほど、無力なるものなり、 L 社會 北 無視すべ 的思索家並 之を組 社會 的 而して或る他の決意あ 1 法に抗する能はざるを さに 生産するに當りて、 是れ Technick なり Wissenschaft にあらざるなり、 成するもの に學者ありて、 Social Law 南 らずと雖 な る とい が 3 而から實際に於ては 動もす 0 所謂人類 5 T ふ、蓋し吾人の前きに淺薄なる精神的思索家及 其決意中 凡そ一定の ふない 此 一般 n bo ば浅薄 の生活 的 E 洪 傾 あ 3 同 にも自己の 间 一般的 人の 團 0 の社會的 斯 活 體 か 思想は には 動 傾 る或る一 0 無數 思想より社 生産に當り 軌 向 社 道を 若く、 曾 0 般的 生活 承 蓋し人類 逸 は 一致 認さ することあ て、 若 會(0) Social くは で AL 有 TIL 倫 12 カジ 其生 する 理的 實は る自 致 3

態は千差萬 社 命 的 意 别 niix 形態、 75 3 かが 如け 即ち 九 社會 ども、 に行 元來社會を支配する考慮は社會的考慮に外ならず、 は \$2 居 3 思想 Ŀ 精 咖啡 Ŀ 0) 主 義 思 潮 等 凡て 人問 0) 意 此社 識 1= 闘す 會的考慮 る状

な 得、 は、 不 當りて となすなり。 彼 會 可 機械 等 思此 0) 彼等 斯 能 0) 4: くし は。 73 0) 市七 產 元 知 る事 發達 寧ろ 13 107 力 的 5 T 4 必ず 的归 0) 1 2 得 實に於て之を示 を せ 意 彼等 Y.S. 社 るも、 12 事 る今日に於て、 識 展 90 會 質 る貨幣 形 度 \_\_\_ 0 的意識形 1 態を 合 定 祉 斯くせざれば食へぬ故なり、 於 1 0 會 T を 應 社 的 知らざるも、 共 知 じて、 會 存 態なし、 必 1) し居 在が 的 昔の 要 且 器 とす れり、 つ示 必然的 其意 係 如 なっ 否 L る く自給自足の經濟 彼等に其意 結 識 なきに非ず、 居 今日 衣 を決 1= 3: 食 n 0) 住 9 定の 都 みならず、 定す 1 市 交 無產 一識存在の成果なるを明 關係 0 3 尚之を適切にいへば、斯くするを以て儲 眞 換し居れり、 3 彼等 中 0 1= 0) を維 小 其社 1= 定まるものなるを知ら な は 農は 於て 3 人 持す 會關 を知 類 其勞 自耕 0 而し 3 係 意 る 働 自 ず、 は 誠 こと て斯 織 を Ti. カジ して 地 瞭 なの 人 2 カコ 主 0 なら 類 0) る生活 に賣 意志如 生 0) 存 活 全~不 しめ ざるな 生活 在 9 せ を決 をなすは、 h 20 何 0) 5 とす 口 るべ に拘ら 定す 社 定 能 會 0 3 かっ 73 斯 的 3 け 賃銀 すい 生 0) 何故 あ 如 產 南 h 其 产 3 社 1-5

る 是 或 れ恰も封建社會の倒れたる所以、家内工業の工場工業組織に變轉せる所以、地方市場の國内市 內 111 本 場 0 0) 世界市 重 要な 場と相 る差 別 一件的變化をなせる所以、古代社會に於けると、 あ る所以、十九世紀の中葉の政治上變化は、主として經 今時 0) 經濟 濟 的 因子 生活 に於け

によるもの

73

ること、

政

民的

進

步

0

悲

<

所は、

經濟

的

因子なることと、

同

理

由

1=

出

づ

3

統 移 内 十八 を形 市場より世界市場へと相伴的變化 attendant change factory system に其變形 111 成する機械 11 紀に於け めて封 る産業革命に歸因するを明かにしたり、 instrument なりしなり、 建社會より せる所以 現今の社會の轉 を指摘したり、此轉移に伴うて地方市場 local market より國民市場 Marx は初めて家内工業組織 移 は、十七 を説明せり 一世紀に於て資本が優越なる産業的因子として核子ななしたること、及 蓋し經濟的勢力 domestic system economic forces は封建社會より現時 の性質及吾々の時 national の工場 :への轉 及國 業組

ては資本は決して著しき重要なる作用 1 Marx は又 classic antiquity のなることを示 せり。 の經濟生活と、今時の經濟生活との間の、 rôle ななさざりしこと及び希臘羅馬 必須なる差別に注意を惹起せしめ の歴史の多くは此事實の光りに依て解説をあべ たり、 往 12 4-

情態は經濟 間 0 よりて説明す 世紀に於ける英蘭 接 北 米台樂國 ながら西 は十九 的考慮に 班牙と亞米利 の早き歴史は其根柢に於て二個の經濟主義の間の争例 ること殆ど普通となれり、更に十 世紀 土 0) よりて支配せらるるも の政治的轉移 1/1 葉の政治上の變化は、主として經濟的因子によるものなることを始めて摘發せり、 加 との戦争は、 political transition 砂糖問題 のなることは、 九世紀 Sugar situation の民主政治 democracy 前に佛 疑ふには徐りに明かなりとす。 蘭西及亞米利加の諸革命は皆之を經濟的 横はりしこと、 の結果なりしこと、 は大いに其産業革命の結果なること。 西班 がに對せるキュー 將た終りに現今に於ける國際政治の 措 爾 13 economic terms 今日に於ては十八 内風に關す 0 反旗

要するに近世歴史的研究によれば、政治的及社會的進步上、 經濟的因子は他な壓倒するが如き重要さな有すること、

mus und Kommunismで、1901)』は詳しく希臘の經濟的位置及其國民並國際的條件に於ける影響を更に論究 Franc tto 及 Ettore Cienti は希臘及羅馬の奴隷制度の起原及發達を研究し、此根本的事質と全體の政治及社會的歷史との關係 Pöhlmunn (Francotte, L'Industrie dens la Green Ancienne (1901); Pöhlmann, Gechichte des Antiken Sozialis-

ゼリ、近時白耳義の著名なる歴史家 Des Marcz は其確信を披瀝していへり。 羅馬 の歴史にては Mitsch 及 Momm en の如きは早く經濟史觀派の出でざる前に、旣に土地問題と國 民の進步との關 係を論

た他の因子は之た顧みざるも、其國民進步を決せるものは經濟的因子によれり」とせり と北海との間 の人民を感化せる深き原因に就ては、就中經濟的條件を措きて之を研究する能はず、 人種的 言語 的

Des Marez, Les Luttes Sociales en Flandre au moyen Âge, 1900. p. 7.

9

所、 浸潤 8 ずといふもの、 旣に產業革命(1868年以後)の洗禮を受けたる我農業なれば、縱し從業者はよく之を體せずと 的因 之を見ざるなきことは、曩きに陳べたる所なり、 產 業 襲 革 0 命の使命より毫も免が 滔 今尚之を抑制する 日々是 なり。 は之れありと雖も、 るる能はず、我が 德川氏三百 無智なる農民尚儲けるには斯うせざるべから m か も既 1-年 0) 資 用意周 本 主義 0) 到 なる 特 徵 士 色彩 地 並 は農 相 續 村 法 至 3 0

8 果して然らば、我邦に於ても現時農民社會に、所謂社會法は行はれ、社會的意識形態 唯自覺的に其徹底せざるのみ、之を徹底せしめてよく彼等をして、時代に行はるる思想上精神上 あ る

織 0) 主 義 思潮 層 層 1-通 努 ぜし 力 せ む るは、 む 6 所 軈て彼等をして其必然的 以 1 T . 是 to 彼等 を 精 神 1 觅 的 かず 1= 技 3 ~ 術 からざる一 的 1-指 導 \$ 定 13 0 任 1== 1 產 あ 翩 10 係 3 (社 會 組

< 4 為 情 す 前 ~ 2000 述 -j-とな 3 から 3 加 ٤, 國 是 民 的 \$1 農業 進 北 革 0 悲 命 < 0) 成 果 は 0) 經 第 湾 四 な 的 大 6 子 3 す 1= ょ 3 る 所 73 ٤ 明 カコ 73 b とせ ば、 農業發

達

改良 政 E 有 しく之な公定すべきなり、 最近 主 及 價 證券 農 從 思 民 官僚政 を借入れ之を供託 厢 指 的 導 筑 舊 提 0) 思 撕 例 想 0) を歩ぐ を 最 然るに し置 IJ. 大 て農界 12 亚 迎合式の II. 件 E 文部大臣 私 立 1= 内規となせり、 大 -7 學基 は むことを としては其公債 本 金供託 從 來 更にい 廢 0) 0 - 2 寸 不 0) となり、 徹 所有 ふべきは實際に於ては三十 1 1 OG 脏 權に立入りて之を拒否す 的 是亦 私 形 立大學 式 是 的 の基本金及專任 te 官 私立大學苛責に歸す。 農業革 僚 政 策 萬圓 命 它 6 借 能 0) の基金を有 教授に關す はざる 第 もっ 所 Ŧi. とす なく 是等 る規定 ぜずと を官僚政策とな 3 撤 供託 所 去 0 如 金は な 他より 到記 行 宜 實

7 官 0 11 公私大學な 私學各特 平 等に 10 ナン 耳又 报 400 き 所 3 N 0 - C 是亦 官 Technik 外 0) 火 學に設備 ટ Wirssenschaft 共 他 に関 との混 出 的 なり。 カ 金卜 Tio 以 ---帝 [ex] 大學 0) 模 做 たっ 强要 T んと

-4 有

名

無

質に

終り

單

12

旣

成

大學に

制な

か。

5

3000

期

果

た加加

ふるに過ぎず、

種

0

要するに官僚政 治 は事を企て徹底なく、 劃 士) るが如 く、 亦 行政 Ŀ 0 考 慮を 加 2 是 0 如 きは官僚政 錠 及其弊瓷

3 人 粗 to 13 72 自 2 三の 而 かっ 歷 3 史 傳 承 を 作 的 20 情 涯 然れ 0 T に之を造るものなり、 ども自ら 用意 ī ナこ 3 或 は 凡て過去時 自 6 CK 代 12 0) 3 傳 狀 態 說 は 0) F 4 存 1= 造 者 6 0 -J. 腦 裡 1 却 山 T 與 0

如 < 集 積 à 3 b

第 五 章 \$11

論

玉 五 九

但し 1 活上の目的を達せしむるを要す、勞働者の自治的救助を行 國 き職分をも、 民 斯 むるの計を講じ、その個人の孤立に依て不可なる場合には、個人問 1 獨 0) 力を以 如きを以て 國家自ら援助 Tradition aller toten Geschlechten lastet wie ein Alp auf dem Gehirn der Lebenden," 政府之を爲さんとするは、官僚的社會 て生 社 活を全うする能 會 の健 を與 全なる ふるの要これ 簽達を求 はず、 生活するも文明國 あり、 め んと欲せば、 然らざる者に對しては其獨自 政 策 75 個 民 ふべき割體 0 人の 維持すべき生活 獨立自治 存在せず、斯 に於ける團 を重 0 を全うし難 んぜざる 體 能 る團 力に 0) 力 體 ~ に依て、生 依て生活 37 カコ 0) 部 せ

政 業組合法發布せらる)二十星霜を經 府自ら之に當る、 に於け る産 業組 斯の如きは組合の自治を蹂躙するもの 合の設立 たり、 0 如き、 而して其組合數 之を南方獨逸 は相 0 模範 應多 な 50 に則 數に上れりと雖も、 b 7 記 立以來、 既に 今尚 可 revision 治三十 は

公徵權 として農民及社會の實生活に觸るる所なく、漸く頃者日用品販賣の企あり、斯くして初 農會 13 の如き之を認むべ (農會法明治三十二年六月、農會令明治三十三年二月公布) 設立來亦 二十年餘、 而して共為す めて、其會費 所未 ナご

改めず 農業 んば、 倉 庫 法 よく其任務を遂ぐべきや、疑なき能はず。 は大 正六 年 七月 公布 され 九月より施 行 せ られ たりと雖も、 是亦從來の官僚式筆法を

とする

3

のに限

るべ

しとい

30

を 1= 利 安 か 果 h [向] 盆 て身 を牧 ならしむる笑なり、 雇せず、 北 T しめ、 此 めず、先づ之を勞働者に預ち、少くとも 心衰 囚 耗 0) 恰 年に 如く も封 するも、從者 も進 んば、 建岩 叉一朝商 主 h 例 で減 0) へば 臣 に對する年來の情誼を重んじて、 下を待 免を計 不景氣 工業好景氣 b つが 0 起 自 如 りて事業を縮小する場合には、 くせざるべからざる筈なり。 に際 6 本 す して、 主 從 3 所 共 を節 資 に慶 本 家 約 漏 して、 斯かる老人は之を優遇して、 0 に浴すべき筈 利 益 尚勞 增 加 働 L 資本家は妄りに勞働者 なり、 者 ナこ る場 0) 為 叉勞働 合 8 1-1= は 衣 者 食 自ら 餘 カジ 0) 老境 資 生を 此 全

下 1= 組 小 作獎 然礼 緘 酷 にして、 烈 G\* 3 權 勵 73 會 る自 利 實際 義 而かか 地 務 由 に就 主 競 0 3 會 遂行に重きを置きて、他を顧みざるの率直にして、 爭 て之を見 Įį. の陽 (後 實 1: 係に居らんとす、 殆ど何等主從 11: 和 例 ば、 沙 揭 各都市 げ 的 to 恩愛 3 歐洲 及農村 所 情 0 如 1= 誼 於け に見 0 L 發 る資本 3 露 0 如 所 0 33 0 如きは、 所 家と勞働 資本 謂家 主として之を求 家 族 自治的 主義、 者 を主とし労働 との、 溫情 なるに 純 主義 外 72 も 者 如 かっ る能 を從 の労働組 3 ざるなり、 雇 はず、 個 とするの 係 0) 互

旣 1 斯 カン 2 對等 的關 係を 規定する る民法の存在 あり、 何を苦 んで封建社會 0) 舊 思想を存績する、

是 n 農業 革 命 T 齎 す ~ き其五 なり。

害

あ

b

-

益

を解 12. 任 織 カコ 今や行政官 3 及活 用 或 釋 後 農學博士上野英三郎 分 家 L に及び 0 動 條 法治國 要甚 0 规 才能 を執 て だ大 は 法律 なか たら 行 尚昔 到3. なる するは、 0 務 るべ 「技術者の重 んとする間は、 學習なくとも、 1= 日宁 もの 通 の任 からず、是を以て法律經濟 ぜざるも あ 何人も難しとせざる所なり、 用 b 用は成績を擧ぐる所以」 たり、然れども 令を楯として、 大小 0) 常 なり の官僚荷くも法律に精 南 3 人才を登 荷も行 既に儼 ものよく諸 参照、 政治を修 政官 然た 農案世界第十二卷第十六號大正六年十二月 庸する 而かも何が 法 たらん る法治國 介の 所以 8 12 通 とす 運用 0) するのみならず、 るもの 道 とならり、 ために斯か 1= 3 に苦しまず、 あらざるや、 政 を以て、之に任 法 諮 0) 學 制 3 記 度 其 法 之れ 諸 文の n 知るべし。 法 外 ず 合 が立法的組 5 規定を要 秩 3 3 序 72 法文 3 整 め 然 ~

現 行官 己れ自ら技術的學識技能なくとも、 制 1= ょ n ば、 行 政官 は技 術 官 共政務の運用に法律上形式上固より支障なきを得べし、 0 學 誠 拉 能 1= 依 倚 して、 以て其 行 政 任 務 を行 2 を 得 るを以

然

之を能

くす

法政

0

學

に通

す

るも、

之をよくし

得

ざる

斯

カコ

る條

規の

執

行を

求

む

るか

0

技

術

觀

に至りては、

唯

技

術

をよく會得するもの

に於て、

初

傳 n 3 聞 15 3 法 よりてよく之を 律 は常識を以て之を解 はず、 從て 理 技術 解 す 0) 3 客體 能 して、 は ず 0 よく正 處措 深 く技 1= 於 鵠 て、 を得 術 0) 宜 由 べしと雖も、 て基 しきを得 < 所 を講 ること能 産業技術に至りては之を常識又は 乳 す 3 13 ざるに 1= あ 6 庶幾 ざれば、 よく 共 真

缺 相 術 を 0) 高 < 斯 1-觸 等 す かい るる能 より、 る事 3 书 行 せざるも 例 政 D 官 實に之を見る、 级 3 は、 1-之を誤りなく理 0) 0) 弊資。 至 今日 12 此 h 諸官省 1 今や 條 規を運 間 是れ 漸 Ut 解 1= < h 彼等は法文を能くするも、 於て行政長官の 7 明 用 せ んと欲せば、 此 かっ す 礼 事 となりて、 ば 果して行 技術 農業に 職 技術 は 官 の説 1 3 在 官 1 るも ありては農業 に至らば、 亦行 によりて左 其 0) 政官に就くを容易ならし 條規 下 0 右 僚 蓋 せられ 曲 0 L 0 技 說 政 T 務 術 來 1= 聽 の成績 1= 3 ざるを得 26 通 所 ぜざるべ T 0) 技 を著 產 め ざるなり、 業 術 んとの、 大ならし 11: Ŀ カコ 者 U) 施 6 0 理 江人 を一 解 運 今 む 動 Ė 技 を

に與かりて力あるべきなり。

怠り 1 1= 劣る 外 決 b た と跳 75 3 3 30 かっ 0 多 JĮ: 6 0) 一參謀 政 h 鄱( 其 治 かっ Te. 學 和 學 馬ぞ行 0 T U) 是に 之礼 學 111 力 た 如何 於 政 るを知らず、 を 想ふに、 T 百 に拘らざるなり) かっ 般 7 0 參謀 術 に當り 今 その 官 П 0) 72 T 動 技 3 かっ 宜 術 h 技術官にして行 3 ざる天然を相 官 しきを得 0 1: る者の 13 13 h くとも参謀 法 私か 制 手とし。 政 經 0 に憂ふ、 濟 學を學 種 O) 動きて止まざ 知 1= 當 記 ば 技 るもの 0 皆 3" 術 を知 無 3 12 ~ 73 かっ 3 75 3 ざる 法 6 祉 を 會 制 如 3 るが 行 1 何 政官 11. 濟 步 加 を h 20

五章結

第

織

0

並

命

沙

111

3:

所

以

な

6

五六四

學 紛 CK 擾 JI. 12 件 3 0 0) 0) 近 な 3 2 70 3 ~ まし カコ 3 技 5 ずっ 術 者 技 0) 沒常 術 考 1= 識 態度 L. -\_ など、 此 麥 謀學 夢 1= 10 學 3 起 ば 3 70 ~ 爱 クリコ 媛 3 ず 縣 新 則 1/1 ち 郡 1= 今 於 0) 17 是 3 學 圳 主 敎 小 作

1= h 3 43-授 30 之を是 3 け 30 必ず 1: カコ 術 3 12 5 50 官 ~ 成 技 -3. درر 1= 3 5 何 -5. -3. 則 们引 T して ち 教 行 北 此 育 政 31. 0) 從 أنأ 學 12 U) 羽ミ 科 雷 2 7-告 11: 0) 1= 教 農業 ئ 林 TI 政 3" 1. 紭 クリコ 131 教 n 5 育 ば 織 科 ずっ 刨 1: 0 1. 於 ち L 農 政 T 1E 1-業に む 具 在 05 形 2 h 1= 陽 茍 7 13 < 谷 す 唯 あ 3 3 多 行 すい 社 行 部 政 會 官 政 1/1 林 的 官 他 12 業 經濟 とし 3 0 途 分 教 育、 を 科 T 的 11: 開 法 0) 制 かっ I 手 Ŀ 業 1= 们们 腕 h とす 立 教 知 18 振 育 TILL 0 を、 13 ~ 抑 亦 37 3 素 最 8 難 3 よ 3 h 0) 5 -2 73 外 分

難 否 3 不 條 理 元なり 技 狮 者 13 11: n 遂 1-技 循 者 カコ 0

循 缺 術 T 3 多 何 行 加 貔 教 等 育 政 0) 妨 1= 支 1= げ 缺 12 か 『道 於 計 3" b < 3 73 7 3 3 曾 別信 から 所 1= 追 斯 加 3 南 0 b 3 事 從 す 如 之を Fil 來 5 且 ~ 從 行 法 的 と雖 補 技 政 死 術 長 1 13 經 者 官 濟 S. h とし から 0) Ŀ 的 業 更に 1職 亦 0 T 1= 務 社 知 罪 其 在 識 0) 會 行 1= 6 な 3 1= 多 技 迩 20 政 72 多 官的 3 < 術 先 技 书 步 權 荷 7 ٣. 狮 18 以 威 官 3 3 を増 T 非 法 ~ 之に 例 常 カコ 理 進す らず、 記 ば 代 者 鐵 3 1-1 旣 Z, 道 Te h あ とす、 0 要 1-院 3 す 彼 73 玄的 30 .3 裁 るこ 3 0 13 乃 行 限 5 明 總 政 9 官 カコ 此 拔 之 等 此 1= 73 0) b n 較 行 L 之を カラ T 的 政 長 少な 的 產 溢 官 學 業 明 THE 0 技 技 난 0

b 7 3 亦、 斯 < 產業革命 に際 會 L た るも (D) E 認めざるを得ざるべ

0 近き過 は 度は 廢 戶 旣 せら 主 旣 1= 早く 0) īm 全家族 陳 北 して 去 1= 0 遠 膜 1: 家族 き過去 事となり、 12 個 まし 3 員に對する嚴重な 人の 13 派は生産 から るが 契約 0) 如 事 < (明治廿 の単位 今や 1= 0) して 自山。 原 始 戶 华 というな 0 時 -四月市町村制實施と共に全く其跡を絶ちたり)。 る團體 家 代 職業の自由。 丽 L 0) 礼儿 屬 て次で b 共產團 I. 的 責任 是 0 E 礼 如き、 居住移轉の 及 德川 13 朝 全家族 時 方 代 時 大な 0) 代 かが、 0 0) 「氏」より 分派 自 11. 2 なり、 氏族共同 由 厅 をなし、 は 1= なれ 3/1 對 IIII 同團 して 殊に明治二十二年 實 3 村落 る共 3 1-門豆 認 []] 11: が生産の單位 画 治 同團體 め 同 體と自然家族と生 6 擔 維 保 新 n たる「戶」 に入りては、 0) 從 義 0 7 務 75 憲法 も亦 Ŧi. b 人 13 L 法律上 發 組 時代 則ち n 亦 布 0 72 制

斯 < 0 如 き經 濟單 位 0) 發 展 は 共 產 主 義 J 1) 個 人主 義 に向て、 更に一 歩を進 めた るものに

よりて、

如

E

0)

個

人

的

對等

的

權

利

は萬

世

不滅

に確

認せら

れたり。

IIII して自然家族 第五章 結 の後展は、 論 更に一歩を進めて、 其内部に於ける各個人が、 經濟 五六五 上完全なる獨立を有

To

所

謂

自

由

競

爭

的

及

私

有

財

產

制

的

政

治

的

經

濟

制

なり

し、全責任を負ふ個人完成の時代に入るべき筈なり。

す 0) 農業 て、 ~ 旣 3 1= 及 遂 德 定 工業 1= 111 0) 政 政 辩 治 0 脐 濟 封 0) 組 建 組 政 的 織 治 織 1= を 的 織 革 權 嗵 カジ 新 力 7 起 0) 0) 肥 動 73-固 1= 機 定 3 3 祉 少 穑 (1) 101 與 11-な 0 的 ^ て 生 6 73 產 3 此 明 1= フリ 1= 治 拘 0 經濟 3 維 應 新 す。 組 せ を 經濟 ざる 惹 織 13 起 個 を 13 的 人主 以 1) 權 T 力 義 之を 0) 的 社 動 資本 經濟 创 的 進 iE 牛 上 収 義 t 的 產 的 力 t 勢 經 0) 力 3 濟 验 は n 制 ば 展 益 度に (... 5 順 增 從 應 進 來

L 7 明 JE: 治 齎 維 らす 新 0) ~" 產 き運 業 は 質に 命 を発 此 to 0) らいが 如 200 13 政 治 Щ カン 的 なり 經 濟 革 前 1= 入 b 12 3 8 0 1= して、 我農業 亦 共 產 業 0 2

然る 質 際 上、 世 人をして之を首 青 せ 23 3" 3 幾 3 0) 祉 曾 現 象 あ るは、 之を否 ورو ~ かっ 5

殊に多く田舎に於て之を見る、先づ、

1. 家 族 0) 社 會 的 币 要 德 111 時 代 1= 此 7 大 な 3 瘾 動 a) 3 30

を凌 今 (" 日 3 0) 0 戶 あ 主 h 0 嚴 個 面 人 73 には社會 6 家 長 生活 的 支 上未 配 は だ完 家族 全獨 0) 立 闪 73 部 る單位 1= 存し、 と見る 戶 どの ~ かっ 耐 5 會 -3. £ B 0) 家 重 族 要 は 内 に在 遙 6 個 個 1

家 族 から 經 濟單 位 12 3 必然隨 伴 0 現象 72 る 職 業 0 種 類 から 世 襲 的 1-して、 且 確 定 不 動 なるる家

人

地

位

湛

たご

輕

族、 0 制 は 今尚 存 す 甚 デ ること 多 13 固 け より n ども 法律上の關 社 會 L 係 0) に於ては、 關 係 1= より 之をみ 家族 は單位た n ば 習慣 る性質を失ひ、 0 勢力は尚 家族 洪 同 擔保

盟 位 なら

2. 殊 に田 舎に於て然りとす、 家尊 重 0 今尚 图 世 ナご 般に之を見ざる 旺 なる 3 0 あ b 1 は 長子相 77 續 を原 則とするは 尚 戶

3. 0 今 永 日 續 で 0) 保 H 障す 本 1= る唯 於 T 經 濟 0 手 上 段にして、 0) 自 立容易な 3 0 事實 ころかの 近 時 著 < 減 少し 12 n ども 分 家 並

子 0) 制 度 は 今 自 \_\_ 般 1= 行 は 3 1 所 德 111 時 代 3 異 73 5 3 3 3 0 あ 3 73 bo

係 に於 斯 0 如 7 き個 は 個 1 主 人 0) 義 發 0) 展 验 は之を社 展 1: 障 害を 會 E 與 0 關 2 係 3 慣 1= 習 北 す 思 潮 オレ ば 遙 カコ 般 1= 進 少す るを以 T 經 濟 E 一當然の 發

(3)

b

1

行

13

3

1

と雖

3

其

經濟

Ŀ

0

關

展 は、 常 1-社 會 Ŀ 0) 發展 に先立 つも 0 73 h

3 70 3 心 \$2 3 ば ~ 家 かっ 6 t ず、 h 獨 以て 立 して、 家 族 個 カジ 經 人的 濟 當 TH 利 位 た 行 為 h L 1= 肝宇 從 代の遺物尚 ふは、一月 多人 を分 立 存する間 す 3 1: 比 1= す 於丁。 30 ば、 着 遙 K と個 カコ 1= 容 人 完成 易な

0) 時 代 0 進 み 0 1 あ 3 を 知 3 ~ 26 90

活 き 0) 表 現に 7 現 に L て、 我 文化 荷 < は B 如 社 E 會 0) 生活を完全なら 傾 向 70 幇 助 L 0 しむ 1 あ 9 3 1 抑 與 かっ 3 文化 b T 力 73 あ 3 も 3 事 0 13 象 をい 何 ぞやとい بخد 政治 へば、 經濟 思想 1 類 生

結 論

第五章

三界に変渉を有する萬の事象是なり。

1. 72 25 政 民 治 法、 法制 所 1= 法 於ては、 親族 現今の 法等に就て之を認 我が 法制 は、個 む -5 人主義に 勿論若干 則るものなるは、私人間を規定せる 11 來 0 間 73 で 一計酌 世 3 13 す) 12 20 法規

立 法 U) 精 神 12 相科 人 王義 1= 出 づ 2 老 0) 73 h

2. 此 つ 3 事 3 習 思 慣 は 3 想 社 0) 風 1-會 にして、其實根柢に於ては個 俗 於 生活 として重 -も從 0) 現實を見るも 來 h 0) 寸. 家 3 族 制 B. 度 0) 是 的 の首背する所なるべ n 傾 政 向 人本位 治 今 0) 性質又社會人の人並を欲し、 尚 の獨 行 は 立獨歩の思潮旺溢するものあ 10) 10 12 173 論 1= して。 礼 强て奇を街はざるに出 會 专 政 るを觀取 治も之を 良な

3. 全 旣 經濟 獨 1= 全く 立 なる個 0) 廢減 點 (= 1= 人の自 於ても、 歸 して、新たに組 曲 13 表面 る結合 には從來 に非 合 起 1) 0) 3 北 洪 りと 1= 同 經濟 南 雖 5 8 ざるは、 的 現象行はれ、 谷 人 之を 0) 华宇 否 殊 殊に で 0) ~ 權 7) 3 地 利 C, 方 カジ ずの 個 1 人的 於ては五 1= 守 C, 人組 3 1. き完 制度

業 及 此 都 11 聊 1= カコ あ 所 b 論 を首 T 13 肯 寧ろ近 せ しめ 3" 111-0) る 個 資 料 人 主 1 義 供 的 寸 法礎 6 专 に基 目 づく團 太 1 F 結 最 起 专 10 個 るは、 人 性 0) 吾 發 人の認 達 世 3 めざる 部 分 を 商

得ざる所なり。

去 ば 商 工業及都市に於て資本主義的個人主義的傾向の數字は之を得易さは論なけれども、

我

邦

0)

小

農

は

極

端

73

3

1

農

制

1=

て、

而

3

共

能

<

全

1=

普

及

せ

3

は

德

11

氏

0)

+

圳

相

續

法

制

0

向

あ

りと

す。

- 1. 九 F 年 餘 12 MI 排 地 步 0 面 增 積 增 加 た 加 す 示 るに 4 るに反 拘らず、 地 地 主 主數 数 11 少す、 即ち七萬 郇 七千 5 IJJ 治四 九 H 餘 -F 年 0 21 減 15) 大 た 正 示 せり Ti 年に至 0 九 ケ 4E 間 1= 耕地 面 積 11 四 + 五萬
- 9. 上乃至 炒 4 TH 0 地 F È 0 階 地 級 È 12 最 £. も少な 反以上、 + DT 以 四了 以 T L 0 排 0 地所 大地 È 有 小地 11 却 主最 -얦 7 12 悲しく、 共 數 たっ 增 Int 町 乃 Ŧī. 町 以 F 0 地 主の減少之に 次ぎ、 五 町
- 3. 餘 戶 全く土 なり 地 を所 大 15 Œ. 45 30:0 Ŧī. 年に於て 農業經營 12 百 者 五十二萬 卽 ち 11 四 作 千九 人 0 数は 百 餘戸にして、 累年 增 加 -gin 三萬三千二百 5 明 四 I餘戶 + 年に の増 加た 15 作農家 の戸敷百 四十 九 F 七
- 4. 15 作 地 50.36 面 積 年々 1-對 して、 加 す 49.64 るに反 なり 1 1 自 作地 から 大 0 E 面 積年 五 年に於ては n 減少す、 48.67 即 5 水田 に對 す 積 ő に付 51 .03 -此 となった 較す 12 明 --年 Ė 作 地 ٤ 小 作 地 ટ

0

北

國農會報 第八卷第十 號 村 上林藏氏論文

帝

以 T 排 地 は 大 地 主 0) 寫 8 1= 併 合 沙 3 n 4 產 階 級 13 漸 次 崩 壤 7 彩发 階 級 者 0 遂 增 加 す 3

0) 36 管 並 1= 共 程 度 70 知 3 1 1 是 n 7 我 الله 村 12 於 け 3 富 0) 集 中 0 趨 勢 73 6

影響 2 1: 與 地 4 かっ 產 b 手 T 段 大 73 0 集 3 # 3 0 0) 趨 あ るこ ٤ 斯 は 0) 如 嚢き 5 3 1= 0 沭 あ ~" h 72 之を 3 カジ 7 獨 逸 今 目 叨 治 於 T 大 生 JE. 存 正车 代 1= 必 1-要 於 缺 T < 此 回 0) 6 小 農 3 制 資 75

料、 m L 7 食 料 IIII 0) 或 家 的 自 給 を大根 本として、 之を實現す 3 ガ 策 7 て、 成 3 11 < 小 地 主 制

館

Ŧī.

治

五. 六 九

は、國 度を樹立せんとし、盛に國內植民を行ひ居るも、事實の示す所を見るに。獨逸特に普鲁西の法制 一内植民の方法による小地主制 の樹立をして、頗る不便ならしむるもの あり、 之礼が 為 25 折 角

の努力も十分其功を奏せざる歸趨と好對照をなすものとい 2

年 取 引關 間 1 國內植民の行はるる土地一萬ヘクタールに對し、家族世襲財産は二萬六千乃至四萬八千ヘク 係 年制定の家族世襲財産制度 より除去せら るる土地 は國 内植民により土地 Familienfideikommisse の配 分行はるくに比して、甚だ少なからず、一 今尚行はれ、 家族世襲財産として年々

タールを示せり。

は質に 201,600ヘクタールにして、一年平均 年には普鲁西國内の家族世襲財産は 5,177,100ヘクタールなりしも、1909 22,400ヘクター ル ルなり。 年には 2,378,000ヘクタールに達し、 其增加

民 て國内植民の狀況如何を見るに、1886年以來二十五年間に於て、八億萬馬克の巨費を設じ、漸く280,000ヘカタールの土地に植 Opern 行政區に於ては家族世襲財産は今や全面積の二割 を行ひ得たるに過ぎず。(普魯西統計年報に據る) 年に至 一る一年 間 の増加は 48,300 ヘクター 一分二厘となれり、Strarsund に於ては二割一分一 ルにして、其次年度は 30,600 ^ クタ 1 0 厘に當れり、 增 加 た示 せり、 叉

ては 農主義者は、熱心に家族世襲財産制の撤廢を主張せざるを得ざる境遇にあり、北歐の諸國即ち 斯 0 1809 年來、諸威に於ては 1814 年、丁抹にては 1849 年來、新たに家族世襲財産を設定する 如き家族 世 一襲財 產 の増 加は、 大地 主制維持のためには、 最も有效なるものなれば、獨逸 瑞典に

0

根

本

力

金十

10

確

立

せ

h

と欲

L

て、

小

農

主

義

少

主

張

す

3

3

0

1

耐

得

3"

3

所

75

3

~:

78 北 僅 T 禁 歐 は かっ 1= U 0 60 諸 其結 分。 國 カジ ク 豐 諾 果、 次 業 1 威 今や 生 iv 1-產 以 T 此 F 1= は 等 於 38 70 經 0) 7 答 諸 頗 ^ g 國に於一 7 3 盛 3 汉 老 泥 1 ては、 を 0) 12 呈 以 + 地 .F. 殆ど大 は 0 111 3 分 界 0) 地 Ŧi. 0) 實 厘 主 欣 制 仰 15 瑞 と稱 七 9 典に 毛 3 す 所 0 割 T ~ E さる は 73 合 を示 オし 100 0 3 多 南 す 1= るを見ず、 見 77 過 T 汉 id. 3 1 w 益 以 即 3 ち Ŀ 獨 T T 逸 0) 抹 此 3 等 政 0

L 固 理 相 論 當 よ 小 農 常 b 0) Ŀ 前 範 ょ 主 產 老 義 圍 b 1= 0 士 制 於 地 大 態 7 1 0 Illin 配 大 あ 度 主 地 78 6 分 寸. 義 採 多 主 制 25 制 6 雖 均 E を 0) 保 獨 3 し 0 持 统 耳. 獨 난 生 或 浼 家 管 產 3" 是 3 1-0 0) 分 政 勢 示 ~ カコ カ す 配 0) 70 E 根 所 6 9. 維 北 1/25 とす 方 持 家 1= 良 針 族 確 3 好 世 、大地 襲 國 73 定 家 財 3 t 結 產 6 主 主 果 見 義 制 is 度 70 7 0 中 收 基 0) 心 國 此 礎 8 ٤ を野 内 h 0) 3 とす 植 3 民 見 固 獨 解 3 1= 逸 ナム 上 난 0 保 消 1= h 2 守 15 於 カジ 是 黨 是 T 1= たこ 0 は 就 主 め 衷 義 T は 13 心 1= 快

我 8 3 カジ 獨 如 本 極 逸 端 此 主 0 家 義 73 20 3 族 0) 3 大 小 世 0 農 襲 南 加 制 財 h 0 0 F 度 產 1= 制 於 德 度 JII は 7 馴 氏 致 其 武义 난 百 3 定 年 せ 03 22 長 5 T 年 3 Sp. 小 月 を 地 經 1894 主 主 To 義 年 確 70 1= 產 1 L 制 난 7 5 4 n 共 多 12 1 有 3 年 效 緒 比 7; 3 す 78 經 結 ~ 果 < 由 3 3 せ 齎 3 あ 5 1-3 ず あ 5 め ず IIII

かっ

とす

3

所

73

3

ん

第

Fi.

ث

論

五七

ならず るも、 小となさんとして人為を盡しつくあ 翻 T 之を抑 事 我 實 小地主制は、今や資本主義の大旆の下に掀飜せらるるに至らんとす、 0) 示す所、 制するの 旣に前 法制を採らざるを主義とす、其歸趨豊察すべきにあらずや、 述 난 3 り、我邦 如き統計 に於ても小の大となるを、 (生産 手 段集中の 趨勢) を呈せ 自然に放任 るをや。 獨逸 理論 にあ するに りて F. 12 然るのみ は大を あらざ

夫 3 0 T 1 サ 0 7 2 グ (Arthur Young) sand into は佛蘭 Gold. 四 大陸 を踏 查 し小 農制 0 偉功 を驚嘆 たる

は ~ 實 恰 制 1= 發 0) 異 外 達 际 現する 3 を設定せ 73 獨 ならず、 せしむる能はずとなしたるが、是れ 句を以て佛國 22 或 逸 3 13 た 0) 所 め、 家 Magic 其效あらんとするも、 んとして日 有 族 彼は其著 關係の時代に選りて、 或 世 of Property turns 內 襲 小農制の特徴を永遠 植 财 民を行 產制 3 Apithmetic に於て此理を道 尚 を設定 足らず、 るる して、 時や既に遅く、 其效果思はしからず、 世界 其甲斐なか 1= 今日 殘 大戦に際 ヤングが當時の個人主義經濟學をよく理解したるの致す所 したるが、而 简 其: 3 生 世は非營利 L 一破せり、今日英國に於て諸種 h 命 特に其 を憫 を有 かも彼は 前途遼 30 せ h 主義的社會組 しめ、 然るを見た とす。 大農にあらざれば、よく農業をして 遠 の觀 Im して るが、 あ 織に 一方 るの 推移し 轍を 獨逸農政 共勞して效なき事 0 法 制 履 去り、 む を發し、小農 1= 0 過 大 現時と 方針 3 さるる を

旣 に述べた るかが 如く、 農業の生産手段の集中趨勢の行はるる事實は、 即ち冥々の中に我農業組織

3

亦

計

何

0)

生

產

验

展

ME

應

0

1

あ

3

10

知

5

L

20

是

オし

農界

0)

顶

部

分

1-

對

L

-

13

悲

む

~

3

現

1=

果

8

1= 3 又 から L T 郎 加 1= 3 從 述 も 來 ~ to 0) 亦 主 3 社 從 谷 何 蒜 地 0 屬 0) 被 地 展 的 主 E 係 E 11 む 0) 作 温 70 彩分 情 擾 得 III. -30 最 件 TO 早 0) GZ 如 崩 3 ᆀ 壤 T 난 5,0 個 ば h 人 とす 3" 的 3 思 ie 想 13 12 得 權 示 3" す 利 3 3 義 ~" 務 0 1= 對 外 等 73 0) 3 觀 3. 念 0 是 验 礼 展 1111 0 結 村

1. 明 治 --年 愛 知 縣 清[ 永 和 村 大 学 1/1 他 に於 け 3 31

於

V

3

社

何

6

地 ì: - ( 40 不 收 想 六 侧 3 穫 四 M -1-豫 再 ----か。 3 ブシ 1112 4E 细 年 خال () 9 È. is カに プロ 50 7,0 作 男 和 0 要 柄 火 村 地 2 规 會 7: 法 不 大字 to. 約 120 3) 29 1'E 约 1 U 3) 組 斯 75 働に rļ1 :11: 3/) 1) 5 地 か 3 100 排 色 主 1/2 告げ 4 师 12 0) 11= 作 1 IF. 110 人 11. 地 7:0 作 1765 制 E I 0) 人 らず 12 人 0 減收 より 地 名 413. 價 0) 11 0) 41 70 Ti 污 75 作 故 進 (1) 70 130 n A た 地 3) 促 作 12 12 È 都 H 人が 從 加 150 地 來 所 方に 作 1= 淀 味 IJ 當 地主に 45 肥 米減 进 大字 地 111 沃 70 世 稼 75 强 111 0) --Ť 力 1000 É u 弘 1/2 III 1 作 70 b 作 カコ 問 10 0 HI 米 會 淮 11 班 出 0) 4 備 作 包 7: [in] 門 ブェコ 加 人 70 0 12 1 か 入 f 地 1 3 t 4 亦 主 他 地 t 1) 30 全 、之を 地 --盟 體 武 方 地 Fi. 地 雪 11 作方 人に斯 È 主 TP 他 17 U 側 0 組 0) 111 7: 檢 所 織 11 111 U くは 行 2 11: 7: たなし 越に 盟 地 -( 人 11 分 加 Te 作 兩 稍 任 於 入 人 17 40 者 Ti 0 付 -( 相 其 (1) 地 110 不 要 -1-土 È 作 利 分 地 13 11 た 名 7: 四 地 110 -1-Ė 絕 此 作 引 す 4 9 所 Ŀ 鉅 際 g. U) 3 地 Uť 0 0)

1120 加 圳 1 小 言 作 119 - 0 12 之心 4.0 17 30 机 mil 0 抗 ジュ ŧ, in 0 - 1= 拉吉 至 女 彼此 老 32 A 花 6) 前 地 池 È. せが 得 0 愈 0 ıļı 士 地 6 地 112 È 10 去り 総に 沙 4 公に U 謎 明 % 1 波 源 作 冰 人 氷 12 70 0) 撤 加 訴訟 先以 4 た 2 死 提 住 113 ئي. 11 22 1) 作 7: 米 3 減 翘 1 免 0) 0) 希 地 望 Th To 離 地並 n 0

第 FL 萱 治 示小の宝

威作詩地

運侧求明

動のと渡

論

4 り、 北 此に 担告 地 0) È 歪 りて、 は請 幾 分を 願巡査を飾うて警護せり、 補 11 作 塡 す 人侧 るの策を定め は必至の覺悟を定めて、 たりつ 而して一方小作人側は自己の犠牲者たる被立退請求者に對し、 地主の邸宅を包閉 して、 示成的運動を起し、 地主子弟の 勢力と金銭とた 通學 を途中 に脅迫

五七

四

げ た極 兹に於て、 0) 此 手 d) 事件勃發當時より、 續をなさざりしな以て、 しかども。 小作人の反抗心を再び高めしめ、 一度は双方無條件にて一切 調停 0) 公判開始せられ、 機を待ちたりし都當局者は、 の仲裁を委任することになり、 仲裁者 直に執達更なして宅地立退の請求ななさしめ は一時手を引きたりしも、 明治四 十三年七月二十五日愈~訓停に着手せり、 調停に力を致したる中、 翌年一月左の たり 條件な以て仲裁 地主の 明波請 阿 経りたり。 者の感情胤 求訴訟 211

- 一、提米高は此際變更せざること。
- 各地 È 12 III 治四十 四年度作に對し、 農業資金として田一反歩に付金六拾錢か、 提米納入の際小作人に給付すること。
- 明 治 四 + Hi. 4 度作 後 12 種子料として各地主は田一反歩に付米五升宛な、 旋米納 入の 際小作人に給付すること。
- 一、小作人は地主に對し小作證書を差入るること。
- 中一色住民は戊申韶書の御趣旨な奉戴し、信用購買組合な設置し、 各自 の幸福を増進すること。
- 小 作 人は農業資本及種子料として受けたる金品を信用 購買組合に預け入るること。
- -信用購買組合の成立に關しては、 仲裁者に於て充分助力を與ふるを以て、 和當協商すべきこと。
- 中一色の土地所有者は、別紙基金設置規程を設け、基金の積立を爲すこと。
- 地 主及小 作 人は諸般の訴訟を絶止し、 又緊續中 0 E 0 は直に之を取下げ、 又は解除 な為すことの

以上

.1

基金設置规程

第一條 本大字は地主小作人の福利な增進するため基金を設置す。

第二條 基金は田 炯反別一反歩に付毎年金拾五銭宛、土地所有者に於て醸出し、元利金を合し一萬圓に達したる時之を停止す。

2

第四 第三 條 條 本基金 绾 條 を本 0 限 大字產 度に達 業組 したる後 合に低利 は左の事項 を以て、 を質行するも 貸付するも

- 1. 無利息を以て本大字産業 組 合に貸付すること。
- 2. 農業資金の 低利 貸付かなすこと。
- 3. 基金より生する利子を以て左の事項を行ふこと。

3 耕地の改良 E 農業資金 の給

第五 條 基金の管理を為す為め左 0 役員 を置

第六條 愛媛縣新居郡に於ける小作紛擾の顚末 役員は第二 理 事 長 條 名 0 跳 課 理事 を受くるもの 名 0) 互選に 依

00

以

Ŀ

說委員 す。 施 行 ナ IE. 付東 切排転を か選び、 PLI 作 豫四 0) H 中 郡 小中地主 代播種期 此 11 は協議 の上. 及び比較的 要求か容 際し、 石に付 12 新 溫和 ざれ 居那西 き報 なる地主の 行排 價米 作 五升 たなさず ケ m 各戶 と定め 村 0) 訓 3 小作者團 間をなして、主人又は家族に對し 0) たり)、地主は其要求を拒絕 態度 た示い 結して、 して厳談をなぜり、 小作料 一石に對し報償米一斗な要求せり せるた 而して一 y) 計言哀訴ななし容れざれば脅喝 15. 面に於て小作人は多数の誘 作 人 11 W. 10 の揺種 (產米檢 75

る等、 凡ゆる手段を盡して其要求 を容 n L 8) 7:

斯くして 承諾を得 たる時は、 直ちに排 作に從事することとし、 途に大部分の地主か説伏したるが、 一部 分の 强固 なる 地 主に

對しては、 Œ 面より 殿談したり。

を容るべ 決 此 4 對 3 抗 を以 1 ja 7 -( 地 0) È 豫想を以 11 部分の土地を作らざるも、 從來の小作者の境 -互 1= 種 n 遇 0 及 方策を施したり、結局緊那當局者及有志の仲裁により、 個 人的關係上の觀察を以て、 非常なる窮境に陷らざるを激 結局 想し 小作 者の屈服 H つ愈 を豫烈し、 未 小耕作 0 年限り報償米の外三十七錢 決 小作者は又既 心を示せば、 地主 に大部 11 全要 分は

五章 結

翁

五厘を小作に與ふる事として、全部解決を告げたり。

五七六

叨 せり、 村 大正 0 聯合なり。 尤り前年は六 Ŧī. 4: に於ては、 ケ町 苗代播 村 0 M 體なりしが、 種を終り たる後、 本年は 小作 内 一ヶ村 人 人は前 は、 年 同 村内 樣 聯合團 0) 地主小作 結 して、 和 五 昨年通り の談判にて早く解決 石に對 1 した 3/-るを以 0 報 價 米 To 要求 玉 5

たり。 恰 も姿の收穫、 本 III の耕耘、 整地 等重要なる野外作業多き時期なるにも拘らず、 切 0) 作業を中 止 して地 主に 嚴談 To 8

に於て、 あらず、 前 年 II 總てを遺策し、 無責任者 即ち小作 人間 0 煽動 に規 行動し、 接 約 助 あり、 を設 け 其交涉 且 11 0 作 人の 方法及誘説等巧妙を極め、 委員 中には、 自 作農、 殊に組織的にして團結決心の 自 作 兼 11. 作 上農等も 加 はり T: るが、 强固 本 なること 华 11 全く 11 前 110 年 作 0) K 北 0 it.

(1)作をなす者に對しては、 自己 聯合町 0) 要求は 村 0) 小作 歩も狂げざること、 人の 團體的 共通とす 制裁 3 事等 た加 (2)要求に應ぜざる地主の た 二且 積立米 或は文章に或は精 (又は金) 神に約束して之を嚴守 た没收すること。 土地か耕 作せざること。 仏要求に應じたる地 したり (3)個人にて單 主 獨 0 15 地主 士 地 と交渉 11 之を排 作 耕

0) ことは毫 右 の如き事項を總て成文となずときは、 ら他 の力を借らず、 150 作 人の中 治安警察法に間はるるを以て、 にて計 造し 7: るも 0 なり 法 律に抵觸するが如き事 項は、 成文となさず、

جهم. る者あ 聯合村 るときは の各小作は昨年得たる三十 其部落全部の積 立 七錢五厘、 た 沒收了 若くは共以上一 ることとせ るた 以 段に對し金五十錢或は米五斗を積立てゝ、一 五に相 戒 \_\_ 層結合力を鞏固なら 人にても 約に反

7 方地 11 主は前年の經驗に鑑み、 地主の 側に在ても 層團結を强固 本年 亦小作の要求を容 るが 如 きに至らば、 前途如 何なる要求 たなさるやも圖 られ かいろ

を以

(2) 小作者と個人交渉を以て耕作を許さざること。

ij

(3) か 未耕地生じたるときば、共損害は所有地に按分して共同負擔となすこと。 定 强 なる態度を以 1) 作 人の要 水に對したり

作 業に從事するを得す、 11 11: 省 1 1 0) 通 半ば、 應地主に要求するも、 頗る苦悶し 其結果、 地 主に 容れざれば五升の 依 1, 何等 村 ž. \* 0 假 米にて耕作 日資を設けて、 せんことを希望せるし、 耕作に落手せるもの 規約に 1 出って 1: 求 縛ぜられて かき 他の

15 作 方地主 人は巧 妙なる歴 中にと亦 小作者 との抗争な不快 いからつい 其要求を容れんとするもの、 妙なからざりしかども、 規 約に 東 線せら

迫をなしたり、

之れがため途に耕作

70

1 1

止 世方

釈況なりし

任意 動力 7,3 取 ること能にざる状況なり

を得 lif: るに至り 警察 (側は非常なる苦心な以て、 小作者 るが は前年の經験により、 結局· 大中 小地主十七八名, 日夜犯罪 多數の誘說委員同道にて地主各戶 の検察につとめたるも、 其所 有地 面積 百六十一町 其罪跡 訪問なな 歩餘は双方共一 を捕捉いること能はざりしなり、 i. 凡 歩たも譲らずして對抗狀態をなせ ツる手 たり以 110 次永 方抗爭

以一、 浙 居 dill. 変優縣下に於て大地主の最も多き地方にして、 0) 九割强 作金小作及は総ての は小作農の 如 等情が任者に叛烈し、 きもの 地主對小作問題に對しては、 農家戸数に對し自作農 0.5 小作人と同 自作統小作農 行動 34.1 に出づるな常とてるな 小作農 56.1 00 に當

様の 七 3 it 其文面 十圆 もあり、 也 狀態に (自己使用 ·Jj 0) 相場なり /] \ には地主に於て任 之か平均して一石一斗 作料は生産力に比りて、 0 地 È は容 ナ: 此小作樣 易 意 に上地た引揚げ、 小作權の賣買價格と同等の金を支拂ひて引揚け居 の賣買は公然地王の承認な經たるものにあらざるが、 内外一通ぎず、 の増減を為 又縣下各郡の割合に比り、公三方にて稀には二 さざる以 父は小作料を增減し得るが如く認めらる 從て一般に小作 ij. 又自己の 福 五五五 行にれ、 地にても地主に之た小作人より引揚げん なり、 段當最高百 石内外もあるが、又一部分には一石 多くい 又一面には地主自 \$ 地主小作 事質に於 Fi. 六十 ては殆 [i] 以毎年小作證を授受し 作 最低二三 土 ど永 地 を小作 小作 6,7 七八

第五 消 站 **寳**小 質作権の

論

五 七七七

0 る場 730 - -合与小 地 方 作 桩 0) 法律家 0 ・賣買と略同 台 亦 水 11. 额 作 の金をとりて小作 嵇 0) 獲得 と認め 居 せしむる等の慣 れり 行かり、 自ら地主に於て永 小作權 たっ 承記せるが 如 き事質

五

七

F (1) 如 -3-情 況にして、 多くの 15 作 Pic. 相 6) 資產 を有し、 黎 濟 上小 作 福 賣買なき地方 自作 飨 /js 作 たに TI 一歌す る實力を 有

人格 には常 412 THE 抑 ME. t i, 12 ナンリ

0

消

水水

的

直接には村治や農業の改善發達に貢献

7

所な

3

红

अध

6)

智性

土

共

15

作

人に

1

1

--

11

内

1) 之た

4)

幸

せりつ

12

ども

[lij

村役場

た

始

d)

其

他

0)

機

關

組

新花

巡

用

及

TK

朴

治

上

施上

食土

0)

事

江、

地

Ì:

0

意思に

より

てた

右

せら

n

小 作農

0

椹

利

力 地 0) 狀態をみ 0 15 大地 È 古を も農業 たっ 營 ます、 罪に 契 彩 4.50 3 小 作 料 たっ 嚴 重 工 TE こと 彩 市 (1) 增 列江 偷 頗

自 自用 曲 に駕 地 È 馭 し得べきも 11 作人とは、 0 5 九に精 湾 Hill 剧 上全く隔 れるが如 能 i. 地 i. 1 作 爱 抽 念るべ、 11. 作二地 主を 荀文 黑 77 3 6) 情 狮 か

į: 11 作 1) 并是 加 き極 100 利に して、 /]\ 作 米 0) 如 きも、 他 0) 地 力より 12 13 野良後裝 () 3 た納 かり 亳 も苦 情 プピ 開 きた

ことなか l) なり

凹紛

提

0

近

んため 退場し。 種 2 な 1= 游話 反抗 主任技 大 T. 11 的 [4] 年度より 11 循 [#] 者 1 1 70 出 JĖ: 741 业 かいつか 計 際に於て産業検査 るに至 話 たいってい 0 せり よ) 32 IJ 當時 之に 心施行 對 1) し講 作 thu. -1-び産 話者 0 33 特に というり、 米 檢 順 查 る不謹 0) 害 尨 痛れ 行準 慎なる Ti 備 際以 として縣今の 動 上 力 感じ u 7: っるため 主旨徹底 不 45 7,0 た間 11. 懷 作 きつ 1) 者 は激 7 其方 3) 然し、 1) た周 際 驅 700 知 4

9

U

の某跡 0 1-15 至 法 から U 鄉 0 心自己 して 如 く賞 此 を候 煽 110 動 作 初 人に 初 產 米 者に推選せ 小 作農 迎合し。 檢 查 た 游話 100 で連 產米 0 際 1 検査は 合 意外に 故 [4] た以 给 5 小作農に苛 -( も突發し 行 自 1 -9 1 i, た 單 0 獨 0) なりとて、 3 候補者 課 训 解 To 開 5 25 ていり たり 當局 thi 怒 书 1. 0) 鎮 作 加 100 人側 馬 箭 0 倒 مي 1-300 しょり 果 小 時 人気を揚げんため 淵 作 0) Ti. 者 折悪しくも 心 辞 家 あて 縣 THE T 該 新 縣 居 HK 產米 令 員 郡 撤渡 改 ナ 松 M 金 0) 村 0) 運 0 不都台 動 出 た 身 那 なす 在

内

京

鳴らしい

其の撤廢を標榜して盛に運動せり。

選なく。 又一方には産米檢查施行 農事獎勵會と称 差向き目前に迫れる産米検査に關す L 地 Ì. と同時に、 0) 團 體 To 組 地主會な組織 彩 したり。 る報償素の決定、 然るに集勵會は農事 せしめたるが、地主會は其名稱に於て小作者の誤解を招ぐ恐れ 若くは小作者に對する對應 0) 獎 励 1/5 作 0) 保 電策を講 遊等に騰 1) 1 何等の活動をなすの か ij ٤ な

之れがため、 小作人より は地上自 身の 利益を保護する團體と誤認せられ、 小作 人侧 にても小作者會を組 報 地 主に對 抗

んとするに至れり。 是等は今日 0) 一為藤 0) 原因 間に介して、有力なる自作農の たなぜるもの 一関なきを以て、 此際双 方に對し說伏する方お る働

ななすこと能はざりし な為す能 逃せる如く。 はず、 又村長を始め村役場は從事始 新居郡には地主小作の中 尤与最初調停に全力な注ぎたるも、 地地 主の意志によりて 双方共に重要視せずして何等の效果なかりしなり 行動 ぜること多く、 此場合に臨み双方に對し有力なる活動

ちて調停せんとの 所 郡 長亦 當 方針を採 初双 方を説論し たいれ いども。 共に譲歩の見込みなきを以て、 之か中止して、暫らく放任 1. 英双 方第 するな待

45 江河 li 加 一百六十餘町歩は或は荒腹 き事情を以て、 何れの方面 に励する より 1, 9 調 0) 形勢を呈せり、 停に着手せずして、 兹に於て縣農會衝然立て、 六月中 句に至れり. 然るに双 郡長及縣當局と會議の上、 -fj 0) 意向 益 仲裁案な 此 虚に放 1I:

製し、仲裁な試みたり、其案左の如し。

報價米 小に小 作料 一石に對し五升とし外 肥料代の補給として、 反歩に到 し五十銭を支給す。

一、右は大正五年六年の二年間支給す。

本年より 其結果により報償米額を定め、 各機關 聯合にて (地主小 作 双方之に服從する事 も加名) 調査合か組 統 Ti 二ヶ年間 の産 米檢査に對する小作者 0 檢 杢 程度 を調査

右仲裁察に對し、神戸村を除く他の村々の地主は、之を承諾也り

阿月 村 に排出 事情住良なる ΙįΙ 111 主多くして其圏結堅きため 他 0) 叫 村 と同 樣 の條 件を不適 語とこ 711 にたの 如き案

华五章 給

提出して、調停を要求せり。

3]-1 4 4F 0) 作 損害なしと 米 要求は産米検査の結果、 結 果により、 1= 然假に小作者 Ŧî. 一升以上 小作 を要求するなら 0 の損害は一石に付 主張 0 如 II < 斗を支出し、 那 - jr 臣 ムより 一斗以 所要量を支給すべ 上なりとして、 其内五升は小作者に與 3]-を要 水する 五升は郡 Ł 0) 75 長に れども M け置き 地 主江

- ( 0 30 30 E 如 れ か。 他と別案を以 裁者 地 i) 四 主行 1 0 -大 全部同 地主 0 而して是等三四 规約 --地地 調停案の成立な希望せるも、 を楯 各小作人を説きたる 主命の首領) として の大地主亦己れの怨恨 他 を屈伏 の地主 , ch. 売拘束 4 ししむ 何れ して、 利戶 3 0 1: 0) 、村は事 小作人も頑として一歩を狂げ 焦點となれ 走) るが如 作 情他町村と異なり、 要 < 求に應ぜざら るを祭知 從て此等の せるがため ( d) 人の 且 土地 一同村の ざり IJ には之を E Ĺ 地 12 の所 尤も小作 È 排 0 有地 むざる決 提案は正 人の のみ発廢に歸 真意は 10 たなな M 215 111 居れ せんことを 素快なから まり 3 た D.

者は再 しむるか、 か uj ĺ. 200 如 CK 地主に 從て小作 IJ くにして調停は全く行き詰りとなり、六月二十八日(挿秧最盛期)に至り 粉た 地主は仲裁案に應じ 大護步 ---時 の要求全部を許すは、 解決 を切り ななし平穏に復さしむるか 빞 せり たるも。 今後惡智な遺すべ 小作 人は少 は、一に地主の態度によりて之を決する外なきか以て、 しも譲歩 しと思ばれながらも、 ななさず。 當時 の狀 、縣廳より lit 況は小作 の場合四 13 百六十餘町 人心 粉 部長農商 頑 、冥殆ど废すべ 沙 課長等出 0 內務部 月田 から を荒廢に歸 張して、 長 ざるが 以下仲裁 双 ti 如

彼等を満足せしめ、 地 玉 地 主 升と金壹 主に於ても最初 0 意志 圓 12 不合格米には 15 共 作 0) 敵對心 0 豫想に違ひ、 要求 た緩和 金五拾錢 額に譲歩せば、 小作 を支給す 徐ろに前途の の意外に强固 彼等 Ö なして F とな 計をなすべ なるを看取 迎主 せり を戦 度する L しとなせり、 終に七月二日に至り、 の念慮を生 而して終に合格米には小作料 せしむる恐れ 大譲步 あ を断 るたりて、 行 けせり、 寧の要求以 石 に對し 此 報 ける

it 右 は大 0) 地 Œ 主の大譲歩により、 华六年 0) ケ 年間総續支給し 大部分紛擾は解決 共間に 精 直ちに耕作に第手し 密なる調 查 たなな 1 隣村の援助を得て、七川九日 双 方共に其決定に服從せ しむる條 (一部分以十二日十三 件を付せ

## りしに挿秧な終れり。

けしもの 右 如く地 の如 È. 0) 大讓 步 は 時期 を失したるがため、 小 作人に十分の 滿 足を與 へず、 П. 0 地主 の恩惠を感ぜしむること 能 けざ

IJ 光脈に 記の外は最早や何等の要求にも應せず、 妖 或 るに玉津 る仲裁者に全權 節すやも 村 知れざる状況なりし 大字朔 11 たっ (ツイタチ) 任し、 玆に から īli 全く解決 小作者 小作人に尚 II. 1 た告げたり。 は終に手を引くべ 情不良なる耕地多きため、 頑強に要求せる為め。 き機會を失びたるが如き形勢となり、 未解決にて經 特に一斗 Ŧī. 升 0) J. 報 るを以て、 假 米 な要求したりしか 為めに 積約 七月十五日 六十 m, 少はは或 3118 È ば前 1:

以上は西部五ヶ村の狀況なり。

六年 運びたるもの 亚 部十 たっ 西部と同 たり。 4 まりり、 村 樣 II 柔 ナ (常に氣脈を通す)一斗の報 或は小作者共同保管をなせる等ありて、 順なる小 Œ 五年 以 作者は、 來 排作 た 旭 1 1 主に納 11: する祭 もへきも 一億米を要求したるが、地主之に應せざるため、 のことなるまず、 0) 6) 般に小作米授受の手續終らず、 永く自宅に保管するな不安とし、 設培其他 は普通に之を行ひ、 問題 納米期に至るも 415 種 末に至 z は未決解の 0) 方法 IJ を以て 15 儘 尚 作 納付 經過 米 地 10 主の宅に せずして 4 付 るな せず

TI 部 を起すことに決 0) 15 H 題に對しては、 べし、 日下共手續中なり、 郡長及示西 华町 而して今回西部 有志仲裁 な武みたるち、 0) 地主大譲歩のため 15 11: か譲歩 しせざる 盆~解決の困難となる模 7: 地主は聯合して小作 様

## 大正六年一月調查

迁 以 上愛 0) 知 縣及愛媛縣 0 殆ど全部 た掲録 0) 小作紛擾 せるものなり 36 件以大正 六年 十二月發行職農會々報第百九號飯岡清雄、 農村に於ける社 會問 0

## 附

記

飯岡 TE 以以 上二件を論じて、 以 上の二の事例に付て之を觀察するに、 愛知縣に於ける葛藤は、 //\ 作料 6) 分配不均 一なり L

第五章 結

論

五八一

其三

3.

岡

縣

糸糸

島

槽

歷

遊

賀

==

活

PU

那に

於

UT

0

FI

姓

揆

なり から まり 那 り、 偶 是等 [] 作に 文化 際會 0) 0) 如 進步 きは じた 0 な教育 當 3 か 1-0) 地 普及に 小作 主に 同 人に確たる信念を有 伴 0) うて 念なく、 1/2 华 人格 1 11= 2. を輕 人 かっ 保 視 組 彩 能 4 5 獎 的 12 風す n 7: 5 0 11. Mi 0) 作 意 3 思な 秩序 人 0) 不 3) か・ 4 0 4) 不 行 動 杂片 11/11 ななな 0) 果 勃發 なり なり、 之に 永 11 1:1: 作 じて 人 1/20 0 -11: 愛 自奮 维 媛縣 t る感 新居 Ľ 是

す 施 0 地 新 3 迚 より 果 外 之な 精り か。 な 的 るに 0 研 旭 村 U 撒修 完 4) 粉 勃 7: to 漲 愛せ 怠るに るに れりと Tái 415 に於て 3 件 其 i) れか 0) た f よる。 泄 n となす。 きり ( > とす 6, は 3 产 いり \$ 米 は常然に 大地 檢 同に نالا 然 者 胨 金 點 れども 代 0 È して、 に農村 1-纵 如 0 質 於 施と 此 企 すい 吾人な以 く舊思想を以 然れど 否人毫も之た変となさず 小 所 6. 0 作 ていり 改 ふ日 良に留 人 も産業 質に ば官 て見れば、 nik 係 省 勃 意することなく、 より 檢 THE STATE OF 發せる迄なり 0) 杰 村 此 是れ地 3 た親 115 より 加 件 きり な親 Ö, i È 眞に憂ふ 0 ること飯間 質に 嗚呼 共 農事に關する 责 たっ technik 意り 舊 此 ~ 風 きなり 出生 かる 氏 潮 代 た 0) 山上 如きは、 解 0) 新 研 0) 農政 果にも 光 4 傾 ő 领 た怠り、 向 ななり f 流し 0 おらず、 ٤ 本 地主た Tî. 1 農業農村 新居郡 人 件 を以 叉小 赞成 る貴務 0) みなら -( 作 0 施 4 人 3 な 印 た度 すっ 所. 的 草泛 0 米 视 祭 0 濟 我 せざり 檢 40 25 企 作 75 發 32 0) 0) 3 Ti 压 7: 谷

正 X 此 0) 0 並に 風 湖 此 大 書世 0 傾 向 2 II 欲 獨 7 新 3 II 郡 0) 飯 みでな 间 氏 0 4. 最 後 我 0 ii から 國 なりらく弦 各 地 0) 歷 15 村 招 しず 漲り 7: 3 1|1 Ö のであ

破 漲 た 壞 4) 命 Miss 20 [11] 9 たる際 7: 縣 0 るに、 3 15 3 殆 際 留洁 四 本 ど手 那農 华 0 0) 六 質面 付 那 民 け 前 T JE やうな を観打し 原 12 相 年 ph 1-聯合して きより 於 十月より 靴 しす にて蹴り人事不省に至らしめたりとて、 0 警察は騒擾罪として 即了 極力反對し、 糸糸 朴 الم 長 會場 糟屋. 些 中 民 止 遠 賀 百 發頭人七名 願 餘 書 名 た 湉 押 知 0) 批 事 四 を拘引 17 部 提 1= 行 4 出 對 昭古 L 1. 暴 は東署長を對手取り檢事正に 取 岐 或 全部若 丁思比 訓 7,20 1 1 D). 關 くは 大會 係 III 者城 消洗 共 ナと Ш [4 部 議 留古山 を强 き成 HJ 村に生 要し。 八勝運 to 東 動 告發せり、 原署 會場 たっ な 檢查 0) から 建 0 殺氣 訊 物 T III 問

まり 5 II 11: F む いべく 開 一會中 渝

なる

縣會は當

局

0

處置

に開

猛烈なる攻撃を加

大多数な以て生産米検査を否決したれ

12

縣當局は進退谷

4

1)

nin in

圖

電

報

ナ Œ 望 -1-0) 11 部 -1to DI H 村 國 比 尺 に限 新 聞 U 質 施 すること とな

百 姓 揆 檢 米 12 反 對 1-押寄

uj 2 とにて百 よろし、 高度 側 て 目 3 姓 藥 然れども二者 0 1: 12 揆 縣 產 П に背 を起すに 何 係 0) から 大多 一社 1 果して産米 至り 命 数 ځ 組 To 6. たることなり、 以 統 ども て産米 小檢查 0) 明 子 計 は農業者 検査を否決 化しつ か。 古 ざる良 るめ 1 0) かり 計 t 痛なる 3 るなり、 綖 かしく政治の善悪ない もあ 11 こよし、 IJ を以て之を否決し、 资本主義 之れが賛成反對 縣當局之を希望 0 再好戰 ふ勿 圳 12 11 否らざる故之な實施 0) 液で 將さに去ら 是れ 部 問 町 ふ所 古 民 に限 75 一步 んとし -3 社會 IJ らず 質 0 t 施す ۷ 形 ij すり 胎 問 かっとと ટ るなり 闪 1000 する に於て きは 5 から から 柳 2 新 がたな 3 か 觊 3 36 亦

4. 大正 七 年 秋 0) 米 骚 動

---當 みとしてゐる。 11 红色 時 會合して 私 0) 3 () 父が二十 於 11 -) 務 潮 所 (1 父 学 诚 何 120 村 前 かに 9 後 0 養 0 0) 2, 4 頃 勿論定まつた會場もなけれ 死んだ者が二人ある。 寺 1-貼 31 あ 0 ナン 題 0) 計 0) 究 た 寺 ñ 0) 死つて 14 的 ijij 5 ば か -7. 私 る 育員も一定して あな る元 0 名 同 志七 名 3 iI じだか 名 E しと共に 十近い老年ではあ ららい 忘 į, s 12 0) 會を 私 170 60 るが 护 私 組 [11] 織 もよく登えて 111 1 7: 席 みな連者だ。 1 名づけて 老人達 るるい 今日でも -E: 0 il. 7 名 加上 Tto 12 聽 2 か 年に三 60 t 5 0 7: か

たか 五. 3 月下 呼 んで 旬 0 あるの 會合で だ 12 內 開 務 大 5 臣 訓 ろ 示 0 項 0 THI 7: る風 自 60 話 俗 から 改 善に関 出 -5 0 件 た。 H il 問 題 として 新百 姓 一當地 方に II 特 殊 部 落

K

0

0

nin 1. 手 0 郡 -12 からん (今は郡長では な 60 か 私 迹 間 U) ፉ 名だ はこんな話をし

那 長 90 2 0 村 0 或 0 岩 60 女が 近 くの K MT 0) 商 家に ME 16 3 13 とな 1 60 + 人 並 0) 浴 色で 南 0 たか 7: 機

懇意に なっ 人の 變 合 200 11 沟 烈に 發展 して 行 った 女 は迷 12 親 0) nF 清信 な得て 男 と結婚し 福 il 地 方

五章 結

品品

Ti

である、 0) とつての致 であった、半年餘は無事に經過した。今年の花の散る頃、 眼は永久に開かなかつた、組合の一人に一家の不幸を男の實家に知らせるために、可なり遣い路を自轉車 結婚に無 女は翌日から姿をかくした、 分に調べ 命 的 造作に行はれてゐるが、この二人の場合もその例に溺れなかった、女は男を信じ切ってゐたし、 0) 悲報 るだけの丹念をもたなかつたので、 12 自轉車 の復 それかいもう五十餘日になるが、未だ行衞不明だと云ふことである つて來ると共に、 たべ一枚の戸籍謄本に頼つて、 忽ら村内に像はつた、 女の實家の母が急病にからつた、 男の家が特殊部落に屬してゐることが知れたの 男の本籍や父母の姓名などを知 女も男も看 是 を走らせた、 心な悲したが 女の親達も男の いりうか 付

錯誤 村長さん JI: 0) 四 位動 悲劇だと評した。 三等の の一人は又こんな話 肩書ある先生に、一家の體面が重んじて、 私は愛の犠牲だが然し惜しいことには、 をした 逃げたのだと女なほめるやうな口吻な漏らした、 自覺した愛の犠牲でなかつたことをつけ加 或る縣會議員は

かかつてゐたにしても、直ぐ消散して了ふだらうと、云ふやうなことが哀願的に書かれてあつた。 きたい、町長さんから普通の人と寸分遊はない待遇を受けるの で堪らない、それで村長たる貴下に一つのお願ひがある、自分が妻をつれて貴宅に出たら、是非座敷へ通してお茶を出 常に愉快の筈であるが、 故舊に見えたいと思つてゐる。妻は自分が特殊部落出身であることを知らない、自分は自分の身の秘密を永久に妻にかくすに さんの所 めに見えない びなな 朝鲜 0) 或る會社の相當の地位にある男が、特長さんの村から出てゐる、 長い長い手紙が來た、それには自らは昨秋九州 さまんへの迫害な受けた、 何時か は打明ける機會を得たいと思つてゐるが、 自分は郷里に滞在中自分の家が特殊部落であることを、 憤激の餘り、彼が遠い朝鮮へ行つたのは、 出 た。 の或る女を妻にした、近日中妻をつれて久振りに歸省し、 今日は未だその時期ではない、今回の歸省は自分にとりて非 妻が實際に見たなら、 後は最初小學教師をしてゐたが、 妻に感づかればしない 七八年前のことであつた。 假令いくら か・ 0) かとい 疑惑が 特殊部 近頃彼から村長 妻の心に生れ 心配 0)

「まだ彼に返書を出しません」と云つて、村長さんば日をつぐんだ、私は「早速聞き屈けておやりなさい」と願ふやうに言

2 くれて ふのであ 「出した大膽不敵の男もあつた、彼等はつき合つて見ると、何から何まで豫想以上にひどいから」 新百姓の一番いけ 保険金欲しさに二日ばかり死んだ振りなして、うま!、と近所の者を欺き、 おおことだ。この ない 村の新百姓だけでも窃盗をしたり、 點は惡い事をすることだ、二番にいけないのは平氣で嘘をつくことだ、三番にいけない 欺偽を働 いたりする者が隨分多い、 醫者を欺き。 最後に警官に發見されて、 外國 大概の者の愛は冷却して了 0) 保险 (i) WI: (1) 0) 保險 は妙にひむ に加 にろ

か。 11 位は って了ふさうだ、嘗て或る村で建碑式 3 は彼等に對する一般人の態度を改めることだ、私の小作人の中には十人ばかりの新百姓がゐる。小作を持つて來 等の生活な改善するには種々の方法手段が要る、 斗柳 とぶつて、 啊 出てことにしてある。 た鼓 萬山 百姓に献 を数本技 舞する特殊 がこい 家の内にさへ入れないやうにする地主が多い。 Mouれた時に困るからといふ理由 いて自由に飲んで貰かことにしたもの 通りだから、 の教育を授けるの 私はこのくらるの事は誰にでも雙行してゐることと思つたところが、事實はさうでな 兩者の (忠魂碑)の當日 間に劃された鴻溝 も一錠だ、 所謂志士仁人の一層の努力を煩ばすのも一策だ、 自治團體の力によりて彼等の物質的改善を圖るのも一策だ、 の下に、 か。 の辨賞のことで、 は容易にとれない 真面目に四斗樽不可説が主張したとの事である、嘘のやうな本 と云ふことが問題になつた、或る村會 ひどい迷信家は彼等から來た小作は別に積んで置いて、早く 相談會があった時、 のである。 祝酒 Me byl. THE THE は瓶品にして配ったもの 然し最も 11 П 那 根 彼 1: た時にお 的に必 如何で のいち

11: 貧乏百姓が金を借る為めによく出入した、そして飯を貰つて喰たり、 常に喜んだ。「素人の娘で大盗の枠の嫁に行く者があれば、 から北 の方へ二十町でかり距つた隣村の、可なり大きい特殊部落に且と云ふ所謂新百姓大憲がある。 祝儀の日に道路へ十圓札を敷いて通すさうだ」と云ふやうな馬鹿 酒の御馳走になったりした。大虚ではそれか誇りとして 数年前迄普通の

第五章 結

五

八五

かつたのな。 たりして、 ・噂が、一時盛であつた、然し誰れも娘を臭れなかつた、その内に大悲自身が相場に手を出したり、 身代なへらして了つた、 別に氣にしてゐないが、百姓が出入しなくなつたのを、大變情しいことゝ思つてゐる、最初の その當時大盡の忰の嫁になる娘があつたなら、雨階殺融和の爲めに大いに效果があつたであらう。 近頃では 百姓に小金が出來たので, 大燼など振向きもしなくなつた、私は大虚の 作が料 人の犠牲 FU 江潭 35 かい

時 きになること、 云つて、カーライルをくさし「最も多くの者が、法外に綺 7: 素性 K として純粹な愛が成立したではないか、して見ると南 張するやうなものだ、然しそんなことは一片の理論に過ぎない、 勢後れだ、 マンは 田T どんなに身なりをかばつても、 出 な観破したなど云ふやうなことが云はれてある。 0 香役に立 株屋さんは、風采や持物や服装などから云へに、田舎紳士の隨一なるものであるが おことに 、殆どあ 種 の情緒こそ、 ホ イツ 所謂氣さくになることは、 らゆる人達に於て感じた」と云つて、 つことを力能してゐるが、全くさうだ「カ なるだらう トマンのやうに、 人間の結合を最も強からしむる根本力である。 新百姓には新百姓臭味がぬけないから、 萬物に對して本能的好變の情をささげ得る人間 これからの ホイツトマンをおげてゐる被の見識は見上げたものである、 30 人間に必要だ、 階級 麗な莊重な人達に對してのみ、 1ライルに對しては多数の男女は本能的 説は一般人と新百姓 () 人間 郡長さんの 間に、 英雄を崇拜したり警句を吐いたりして、喜んでゐる ラッセ 本能 見る人が見れば分ると説くものがある。 話の 12 的好愛の情の この間には、 は個 通り、 が増加されば、 17 人 新百姓 、東京の或る宿やの亭主は 感する様な数 神 福 湧かない答ばない。 和しい :和1 の作る素人 100 嫁忌の 道がないことない 新百姓 本能的 喜 情を抱 70 0) の生活の改善は自 好爱 奴 とい D 何となく好 12 いてるた」と 誰れでも好 共同 新百 見 間接に 赤 姓出 1 的 " 0)

らう、そして私の内體は此處の土中の一 しい村だ、奈良別命を祭神とする鎮守 は石坂 の郷里の奈良村はその名前こで上方の奈良に似てゐるが、 変平氏が 「奈良村強信」と題し、 いあるのは 點に埋められて永久に滅びるであらう、 早稻山 せめてもの小さい 文學第百六十四號に寄 歷史的 誇りであ に誇る可き何物ももたない、 せたる中 0 私にとつてはこの村ほど親しい土地はない、 然し私は生涯この地を離れることは 「新百 姓 の話 0) 大部分 五百 五 たっ -戶 江 ないであ からの 淋

冒頭にある言語なるが、 したことばかりではない、それだのにこんな題目をつじたのは、何となくから呼んで見たくなつたからだ」とは奈良村難 する同情も、 百姓ほど懐しい人らはない。私はこれから誰れに宛てるともない一つ二つの通信を書かうと思ふが 新百姓も普通の人も社會共同生活の一員として、 養平氏の郷里を同うする著者の奈良村に對する情緒亦、 人道の向に在りて社會生活上又顧和炎情せざるべからざる答な 固より同一ならざるを得す、 、直接に奈良村に開 その新百姓に対 信の

IJ

介事 乗ずるに 然るに實際 於良村雜 情 下二 相 應しき出來事あらんか、期せずして各地相並び立て、 信新 の社會生活として止むを得ざる社會的經濟的交渉以外には、 な) 3 所謂新百姓、 百姓の話は此等 所謂のねくれた。感情に使蝕せらるること深きものあること、 事情 心要領 を得居るか以て、 己が社會的反感な激勵せんとするは、 数にエピットドとして挿みたる所以なるが、断かる差別 求めて相隔離せんとするが如きば、 以て一朝礼會生活上彼等に苟も 亦已もを得ざるべし。 嘆すべきことな int

1) 本米 大正 3 できる。 七年 動は大正 人或ほ之な以て政治的に解し、 の米騒 そば單に其謎導的結果たるに過ぎず、 の不祥事件として、 -動は實に全國各地の特殊部落の斯かる動機に因を發したるものなり。 今尚世人の耳目に新たなる所なるを以 政府反對黨の所寫となし、 事件勃發したるので、 其組織的 野心家煽動政治家の之に罪じて、 行動を學ぐるものもあり、 て、之れが詳述を省くべしと雖も、 然れども斯 1 たなしたるも 但 如 其原因に き事

なり

眞因にあらず、 人或は之を富 却で誘因をなしたるものなり、 山 縣滑川 MJ. の所謂女の米騒動に歸す、成る程滑川町の女騒動は第一に發したるものなれども、 大正八年の春、 時事 新報 「春夏秋冬」欄に現はれたる左の記事は、 然れ 第一に之を ども決して

3. △前任 () 1 Hely 地 所 富山で米 間暴動 の發祥地だる」と頭から極め付けられる 地 0 揆の洗禮を受けた井上神奈川縣知事、昨今の米價騰賞に感慨無量の態で、 滑川町 II. 漁師町で、 男と云ふ男は年が年中、何れも勘察加樺太まで、遠洋漁業に出掛け、 いで、 每度恐怖 したもい 辯解がやないが、あれば全くの寃罪だよ、と云 日く 「地方官會議などで君の 年に二回 程

五章 · \*!

省

調

五

共 旗

因

揆の勃發した際 は由來這 され 九九 役場で 0) から 誤り 此 は之れで米 傳 事 か。 へら 偶~分配 原因をなす れて、 小其他の 彩が 女 かい 0) 切れれ 必需 5 米號 たので、 U11 為政 動となった次第で、 た買込み、 者は係程戒心せり 留守 備荒貯 を預 ある細 蓄と云つ **~を割つて見れ** 君連が別せず にはなら た存で・ 80 1 17. 各戶に分配する仕組 町役場に 私く語ら 米 52 打配布 --바 な悪 かにな 事に過ぎ 版 でてゐる。 3) 0) 排 ださい 23 7: 天下 が所 よい) 0) 0 變

- 2 to 1 京都 發 せしめたるも 其 こして 府柳原 其の の眞 居畜 有り 知 团 限の 該階級問 難き待遇を受け 者、 村 は質に配 (特殊部 彩 7. 0) 常二朝 なり、 15 會 £ 階級 落 此 12 机 原に に於て、 (1) 7-フ ~) 0 特 -5-不平に歸す、 ٨ 殊部 所 3 丰 少) 部等 0) 3 偶 落 0) (1) 階級なり、 0 呼稱なり 殊常落 ものこ 意義在す 米 價暴吃 所謂新平民 [ii] 13. (奈良地方 族 してシンペイ・ るば 0) [11] 時 i i にも婚姻 節 0 最 不平 ı 柄 も驚くべ ッ 斯くの 汉 () ilj 6) ı 新 ッ 16 取 發 <u>े</u> आ 如く特殊部落民は社 制L 動 タ若くはプラクと言ばれて、 うつか な些くるは人 米 機な得て 1-居 1 ¿ 0) 0) 主 12 價 被 全國 裕 等 0) 1. 彼等は猛然口 知 0) 一時に勃發 祉 合 0 荷突より、 俞 0) 他しい 的 不平 1 祭すべ 温査の -) を揃へ 民平等 7: 6) より っるもの チ -4-ナンシリ 10 1 PE 43 位 今日 なり、 残さる 解なき 波 重 怒 份 馬 特 威 哥 匪之 7. 殊部 0) 0) ラ 旭 なる 加前 りは 水 浴 720 1 激

て其人自ら之を解して僅か そに京都 帝 一國大學 文學部 1= 以菜教授は所 諦 8 2) U s 部 30 э: ッ 14 出身にして。 頭腦明 听學 談非凡なるも、 其故な以て教授となる能

5. 史 なるべきは、 心に踏ま 的 立場に 0) 3 如 べくは 於 Di 火た路 0 地 之を説きた H 主 本 おこより 小 0 社會に於 作 も旅か 人の 3 主 とを逃 從 なりとす、 關 特 係 殊部 ~ 6) 7 維 落 之に付けても著者 持 静勃たる不平遣る方なきに明 共 6) 如き、 0 注 意を請は 亦今日に於て法律 に讀者に向 んとす。 25 上經濟上社會上撤廢せざるべ かにいて、 本書中 他 後等以早晌 の簡 例 に於て、 自ら之を解 からざること 役 農村 地 主

としる。

なり

とす

大家 -5 方にて地 る数 地 一下江 其 價 0 Ti Fi. 货 113 7: 價 家 0) H となれ F 在 たっ 萬 浴 九 亦 75 たっ 州 20 0 至 0 作 0) 7, 1) --某農學校に校 4 地 萬 0 激戶 7 12 0 6) に及び、 党 戶 士 買價 地た 数 格 所 千に 職 ---街 共 萬圓 足ら -in 1 1 10 演 0) 一数万 12 一二月 ざる農村 1 0 红蛇 地 3 なり 省 刑 小 1 Fell. 排 75 から 運命 添 ナ 鄉 元 地 今 H 主なり 後 他に JE. 11 -[: た出 道 () 放江 茶 500 r i i 央部 農村の倉 歸 運 省 蚁 0) 命に陷ら は七年 取 際 的多少 縣 F 開 を出 んとし () 所 片 こもはさん でざ 111 合に 0 るべ ٧ 12 か 12 U 村 お考り 其 Ш 1 3 間 他 江 派 5) 3.5 故 此 地 在 法

選び 今法 調 定 查 地 價 4 0 萬 所 を記さん 0 + 地 10 :15 -5 0 地 主にして、 -1-指の 指 下所 今後 + 衛年を出ですして、 無一 77 () ふいら 040 5 家 to

厚なる 如 くなれ 116 家 紳 0) ーになり Ė 人 質 14 應 11 1/1 全 村に於て 丹 校 外 事 力の 卒 質 --岩 萬 (7) 極 炎 8) -( 產 を有 灌 直 115 人門に 放高 ここ 7 to なかずして 飲 10 今後十年 ていってす fat: 6 庄 6) 浪 落する 貨 では一個 もたた ટ 60 (16 A b 7:1. 程 0

71 ٤ 人 60 () Ili 元常 地方 II 以工 12 に除け ること TI 價 普 11/2 土 - -萬 0) () TE 水 0 ill は後者に屬 1 價 :h 地 格 有 岩 - p 北」 1~ ò 其 3 北 110 () 地 15 作 信 きた 平航 凡 地 - 1-11 - | -T-通道 J: 雷し、 很 õ か普通 彩 料 术 70 111 北工 穫 of 七分 1 3 6) た 地 地 121 價 È AL 假 H 納 d) 員 からら 15 6) 1 12 II 地 全部 1) 所 11: 11 料 15 老 作

入とみ 積 は役 100 2000 其微 200 10 10 116 花 3 你 0) 围 ナ 林 ふり 地なり 地 Ĵ. 3 115 又 jill. 此 全部 部 () 燗 地に 4111 2) - - -水北 る場 他 合 大江 利 di 用 收入た見込むことな 法道 7.6. 步 T 普通: 义 其 般 0 得 に期 ぎる荒地 を整 化 11 企 た合すれ 1 THE 地 入 12 方 宅 更 地 殆ど 約 烟 割 地 收 0) 入 無收 15 70 克 作

加 るに近年 0) 地 方にり 北 道に 彩 1E 0 3 0 3) 1. 作 人 6) 改少 せるた 2) 11. 作 人同 H 地 JE. 1) 作: 6) il 额 7,0 迫 3

五

八九

给  $\pm i$ 新

論

3

として年 1 Ti 1. 作料 依 は終 江江 11 年 に凡 割 五分 0 減少 た見 0 其他此 红 6) 大地主になれば家族多く 出 入人 0) 食料社寺寄 11

位にして、 だれば多 15 Æ. 光は 俵 賣 かり 3 õ 30 T E ケ 41= Ŧ. -1-0) 敗寶 加 出です 米 江五 7,2 たず、 日 J. 米 騰貴 -3 , Cm. 此 地 方 6) 平 均 依 6) 價 格 Ħ. IL -1-

稅 金は るに此 合 [24] ナ 地 ì 上 0) 納 5 彩 3 10 金 2 稅町 此 彩 企 村 70 彩 賣上 た合せて一 米 10 ふり 4= 差引 T -E くときに其残 内 外なり F 此 園に 地地方 過きす 1= 11 俵 0) 1 作 米 70 所 得 - 2 地 j= 0) 約 ٤.

地 價 -1-消 0 地 主僅 尽 T-10 11: 1= ili た、維 封 4 30 50 7, 6

共負 起 至 会行 形 地 19050 12 領 thi 若 果とし 抓 斯 3,3 70 -( 20 7.2 3 1 de de 荒 0 萬 利子は 信す 先 7 大 25 地 ナ 國門 地 0 地 (收入皆無) 成 年 0 大地 主に 主 も逆す 年 12 地方發 3 i 回 負 地方 700 割 人債 れに子 れば た生す 元 二三分 0) 1 名に さなれ 般に洪 僅 負擔婚 -4 第 始 手 の高利 11/1 0) 理に 来 今問題 加 方貨 水等 12 教 に多くの 700 竹 子 生する 借 を排 年 之に -金丁 一千数 食品 12 じり 相 び居 法 jil 計 手 0 Ti: T 7. 7.3 製 むり、 虚 1, 死 事品 Ö がいず、 宗 137 1 時なるな以 0: 00 00 说 收入 100 山山 1,12 租 1 过) 挪 2" 10) た以 :) 1 か。 U 是故に 7: R かっ 0. 大地 ---という 要 他 利子 F 13 775 地 村 11 果 費明 の常 6) 計な維持すべしと望むは、 認族中 D. 八經濟 6) 6) 6) 村費 [4] 红 12 收入に米領 としてい 借 分高きな 信だっ に徐 擔 金 一次に は設権し 寫 0) 裕 保 を生 公 緑に忙装 ME 6) ١ 精 祖 760 金融 其 5 要 すして 利 事等 0 q ### ### 機 子. 到底之一耐之得 3,5 合を除 30 加 3 到底不 れ 1: . 3 0) りつ 漸 れど 不 5 汉 =); This に動 ---他 高 ji. 今 增 nſ F.1 700 能 加 よ) いいり 10 るべ 借 用 孔 清 見込 金 前 0 :11 172 0 0 1 0) 收入不是當 U) 餘 4000 を得 むに 低な負 江地 地なるに 京 11 -5-たり 负 地 此 和 信 所 ふに 和 死 6 死 41

た火 斯 15 3 0 無 物 0) 貧 民门 僅 17 陷 + 6 红 2 前 とし -1-つつ 萬 五) () 1 價 格 70 打 4 1: 地 to 相 精 جه 3 ナ 地 主 17 今後五. 4: 70 A.F. さい 内 先 加 傳 张 0 + 地

覧す た禁じ 独 な悲む余雅は、 - 32 (農學 時 勢の 原證次、 | 健選が 大 斯 īΕ 七年 か 3 僻即 四 H 發行 の地にきでも及び、 帝 [obj 一度會報 地 八 松 方 大地 第 Ì: 0) E 共 殘 酷 なる手 を下す なみて、 痛

近 鲄 1 て、 從 老 -111-水 L 11: 13 0) 11 世 三三三 M 主 大 地主 1-八 心是學 1. 主 從 0) !-13 家 称 義 的 3 時 是 陽 族 力う 站 共 12 生活 所 17. 基 係 U) 如 に情 行 征控 < 0) た動産 美 13 10 3-として 基 德 親 礼 3 る解 化 2 -5-(2) 1 痛嘆す して皆 川 ・た 退 1= 11: FR = 婦 於 专 百 0 地に 1.600 相 利 雷 け 世 きことなり、 的 和 體 3 も及 1= 道道 彩色 1= 用 稱 T 宜しきた得 べるた痛嘆せら 濟 41 11 揚 沪 組 晚 ーデ 4 同 3 併 統 b 1= 生 は H 10 70 農村の衰額 12 活 13 か 社 を響 解 繁荣せ 館 れずして、 洪 ずして、 品的 0) 同 11: 破 8 彩 んも、 は今 3 產 壊す 沙军 前 3 0 力 的 资本、 小農 di 2 12 0) 1= 特 PHE 1= 滴 0) 主義 色な 47 して、 共 應 至 ili 0 大陸にては 视 0) 1 3 同 b 世に到底 1,0 3 傾 浴底 叉 明 濟 併 30 11: 78 L 0 經濟 是 到底 免 有 [4] 此 1= れ股 特 治 寸 沒落 n 生 村教 色 المح ا 6 (1) 活 70 3 12 運 12 前 死 物 3 IIII U) 命ない 者 3 から して 70 0) 1: れ U 任 雇 6 3 なりの 300 從て 13 主 此 紫 以 蓋 例

-3. ^ 17 定 3 果 0) たら 1,1 して 11: 0) 彩 晚 然ら CAT Y 划 养! ば 濟 日宇 新能 地 O) 的 13 派: È 宁 的 加上 結 1/ 持 作 H 會 0) 华 人 產 0) 1= 力 ·11i 產 色 0) を去 1) E -從 0) h 的 雁 :[]: 验 て 胆 嗣 せ 1 係 和言: 寧ろ 應 組 濟 C 孤 舱 1--近 立 改變 均 111 絶えず 0) 1: 11 Illi. 個 3 行 HI 人 為 祭 主 < 的 農業組 はない 化 羗 2 مراره ナサ 的 B 基礎 3 12 織 0 0) に基く 家 73 1 村 8 組 南 落 之を 13 織 :][: 3) [i] 共 ナこ 農業 h 0) 雜 73 滥 河 湾 h 四郎 的 0) 0 彩 生 活 組 彩洁 濟 治1 1: 1-改變 織 3 当 沙 洪 15 就 問 しゆ 0 12 占 T

くべきなり。

~~

館

Fi.

3/1

会計

3 3 0 0 1= 3 運 か 3 命 30 1-3 产生 南 13 b 濟 1 組 空 雕 織 は社會 濟 40 史の IIII して 部 0 -1 生 產力 41 2 所 晚 70 抓 適 かっ 1) 0 應方 3 117 象企 3 1-表明 23 15 7 13 耐 3, 10 0) 0) たり 生 產 と 力 0) も 發 展 ことは 10 應 卒然無礙 C T 不 斷 來 1-

級 inns 社 0 阿 吾 殆ど各 的 1 奴 ※至 地 隷 位 濟 より 1= 1: 史を 於て 多 樣 繙 中 更に 0) < 世に 等差 ことから ってれ しょい は か 卦 ることか 建諸 1. 韩 まし 候 0) 0 等 验 加土 家臣、 杂处 見す 會 す) ?-於て h 13 し、古 13 業 10 to h 代羅 岩。 合 0) 115 馬に於ては貴 親方。 社 會 が種 職人、 々なる身 族 **農奴** Patricians 分の (隷農) 竹 1-馬士 南 全然區 b 기도 1 且 民 此 等 間

階 L 組 别 序 社 3 級 な 1= 織 0 曾 生 から 眞 き社 生 1= 建 社 3 12 實 制 時 出でたるのみ。 是 0) 12 73 合す 度 107 1= 社 3 3 組 の二大骨子 より 會 多 地 織 ること必要に 0 位 0 0) て決 生 75 發 5 身 產 生 して は土 力 分 せるは、 1= 階級 Status して之に應幸 地と侍及人民に 應 T す の對立の 封 兵亂 3 建 7 經 配 的 無 與 濟 祉 秩 廢 淄 す るに 曾 疗 난 織 3 して、 0) 0) 3 よ なることに 崩 13 後 1 \$2 壞 6 1: 12 より PIT I 水 地 4 カジ 70 17 計 1= 近 73 唯 て、 111 南 111-よる、 カン -1 ---らず h 0) 0 領 追 消 L 富 土 して、 產 此 专 源 0 有 14 0) 12 防 權 點 町 1-0 鎮 と軍 唯 人的 して、 13 1 发 古 旣 店 耕 11 2000 1= 10 的 作 述 之 社 :-证 勤 0 ~ 12 方り 曾 人 務 に代 から to 生 民 3 n 13 -12 10 b 所 出 は、 8 法 T 封 な T 0 徒 新 ナこ 建 社 自 3 らしき が、然 3 的 feet 覺 は 祉: 的 3 あ 何 秩 3 新

早 勃 有 展 争 0) cz 通 近 產 制 封 せ 適 T 世 建 3 者 度 1 起 應 0) 階 及 社 件 12 1 產 3 b 有 級 會 私 tz 產 有 カジ 得 力 艺 0) 經 依 1 ざることにいっ 0 3 财 可 對 濟 產 T 73 カコ 5 以 2 1 制 的 的 رع 及 度 7 從 生 政 則 -の二者にして、 ば、 社 ち 治 産及交換を営み 來 9 0 此 會 的 等 旣 組 支 封 1-織 旣 建 西己 0 封 は今 も顯 生 (= 作 建 組 產 Ė 13 之に適 產 的 織 手 段及 0) 12 ナニ 刨 祉 is 資 進 ち 來 3 爾日 本家制 農業 交通 1= 所 行 n 合 於て るも -زيد 0) 世 關 --手 3 及 度を 段 作 0 社 係 工 なり、 て、 業 0 1) 會 10 齎 崩 1= 验 出 的 却て 開前 3 及 壞 展 3 政治 して、 せ 3 是れ今日 から 12 之を 3 たこ 12 3 生 \_\_\_ 3 的 之に 定 生 制 妨害することとなる 產 かい 及 產 0 度 0) 交換 るが コン 代 階 手 資 段 つて 段 本主義制 相 及び に達 伴 手 段 此 · -起 交通 す 省 0 T 1) 本 度 ナこ 所 るときはい 起 0 3 有 手 家 () 段 階 生 關 從て 級 又 (= 20 係 北 13. た 自 から きて 此 此 如 3 時 由 何 最 所 1= 競 等 發

建 業 V 7 指 を捜 3 制 ナこ 斯 及農 隨 度 3 0) 礙 O) 2 H 加 業 3 1= < 物 生 1 E 計 產 遑 1 總 建 手 於 h 段 あ T 社 3 及 It 過 TIM ずと雖 る 倒 交 から 去 如 通 化 礼 0 1 手 學 時 300 段 町 代 0 雁 今 18 人 カラ \$ 旣 此 彩 祉 用 有 1= 0 合 爾 發 汽 產 如 4 (有 者 展 3) 船 3 偉 t 社 世 產 鐵 者 會 i 大 h なる 道、 生 3 階 0) 所 廣 級 產 電 有關 生產 大 力 起り 70 1= 信 係、 對 8 2 手 て、 生 毁 全 卽 產 及 大 最 宁 ち UK [] 全 カ 現代 日 早 交 70 0 まで 作 S 通 開 滴 出 0) 犯 手 百 資 應 段 せ b 本家的 せず 华 征 河 1= 服 11 自 TE 者 0 13 生 社 外 0) 開 產 生 力 h 通 會 とす 1 2 關 0 產 0 航 征 係 發 力 3 空 及 は 服 展 支配 交 力 力 通 嘗 機 70 0 を續 關 的方 發 械 7 封 明 係 害 工

以

な

b

第五章 結

論

五九三

力 的 元上 1= 3 所 法 亦 阿 至 有 對 律 0) n 嘗 制 全 1) 係 度 3 T 存 乃 13 最 から 在 江 3 早 社 至 3 op ば 2 會 現 代 33 家 0) 非 ·T 雁 カン 4 0) 社 感 寸 13 產 せ 2" 所 會 利 近 力 3 0) 1 0 代 0 義 發 明 验 商 展 的 業 屢 展 カコ 1: 力 施 £ 3 多 38 記 起 助 3 0 道 恐 3 長 部 0) 流 L 左 1. 起 定 た な 社 3 障 h 沂 0) 3 3 2 礙 13 代 期 3 謂 權 物 0) 73 は TZ 利 13 亦 3 以 3 0) 隔 11 3. 3 龙 T 計 T 包 今 會 1. 示 1 8 カコ 9 日 化 繰 今叉 5 0 过 4. 是 省 殊 L n 本 1-來 井 旣 主 私 襲 發 1-義 權 3 展 3 現 的 0 18 物 京 1 0) 質 验 4 縛 1 化 寸 展 產 翻 せ t 3 企業 切 6 3 係 耐 及 T 华 交 會 0 物 2 0) 通 計 有 關 會 73 牛 產 產 係 化 者 2

7 2 た 麼 2 時 3 0 6 700 7 0) 非 3 70 0 相 1) 常 10 都 1 か。 當 0 我 に高 Thi 2 から 得 1/2 邦 1= 现 働 0 75 於 1-(t) 5 此 1 + 就 しす ナ 综 7: 3 地 建に 17 事 考 0 I. at だけ IJ. 此 君 場 3 職 J: 11 6 5 0 30 (1) I 1= 7 3 初 職 失 居 化 I. 0 îfî 之た 二就 12 粧 は當 朝 0 旣 U かってい 恐 動 13 低 時 指 慌 8) 鉄 1 搖 t 相 图 70 來 萬 0 屈 3 易 112 老 0) 13 9 0 -3 及 職 賃 7 人 か 朝 3 I. 90 銀 なり 0 足ら 國 0 工場 所 To 4 容 動 ~ 得 比 易なら す 11 搭 閉 学 例 1 當 iti たっ 鎖 戰 1/I 來 90 た 其 12 0) 丽 何 -q す to 持 1/2 大 安 70 失 較 5 阪 定 1. 職 全 0 打 11 0) 忽 2 縣 然 7 12 JH < 藩 重 獨 失 7,0 0 15 和 H 破 3.6.5 4) 職 た 仕 殆 1) 0 起 ナ 可 事 夥 3 曉 [版 ると 12 と言 1/1 0 倍以 0 0 15 it -3 至 假 3 J. に単 か から n 0 E 場 船 3 it 阴 0 所 にてい 复銀 1 鎖 苦) 彼等 賃 加口 0 U E 戶 銀 是 10 彩 4 糠 得 む 此 12 横 过 割 75 等 經 ---夫 きり 10 道 50 0) 濟 萬 0 层 妨 道 的 東 人 3 共 至 舟告 變 京 0) 住 動 3 所 稼 職 影 京都 I 7: 70 1 1 5 禁 聪 豫 4 初 何 I. T: 想 废 大 Cot. かい 3 11= n 野 活 人數 後に コ 7: 11 7 借 市 6

I 場 能 完 义 濟 F 商 mi 尼 經 13 破 動 11 総す 居 想 員 32 义 17 97 22 職 貨 朋 I. 付 0) 书 0 金 り 0) 多く 職 返 たっ 1) 75 招 4) 來 4 39 他 0 般 1: 0) 1= 活 仙 常に 0 資本 it 脅 銀 固 威 11 定 4 業 3 0) 古 3 1= も) 7 参 大 銀 0 15 12 打 野 支 10 拂 國 頭 停 0 安寧 IF-1,0 延 72 秩 -5 序 预 To 17 例 È 3 从 M 引 者 般 Hi 11

H 織立ちたる工場に在るもの約十萬人:然らざるもの約二十萬人、都合三十萬人近くなるべきが、是れ叉事業の 鎖 定資本及材料等な合せて、 知らざるがためにして、 たなすの 業の 時 更に世界大戦以來著しく勃興を告げたる製鐵業 事 列に入るの外なく、 別塞 新報 必 第 要ありや否やは別問題として、當業者側 を見るが如きことあらば 號 所謂勞働問題上にも大影響を及ぼすべし。(日本銅鐵協育會長工學博士令泉嘉一郎大正八年三月二十二 是非とも之れな保護教濟せざるべからずとなず、 約五億員の巨額に上り居れるが、其一般信用に利用さるる程度は、 信用 の動 搖な水すこと、 は、戰争の終結と共に、 の意見によれば、之れが救濟保護を否む者は、 亦甚大なりと云ふべし、 其の保護論據の一に曰く、 今や惨憺たる悲境に陥りつ」あり、 交斯業に從事しつ」ある勞働者 約三倍見當なるな以て、一朝製 事質製鐵業者の 製鐵業に関す 沒落 之れが保護救済 現況 る資金は な深く II 治1

L 0 生產 殊 1= 叛 力 夫 カラ 0 (裏切)を試 現代 100 數 0) なる 11: 無資 みつつ 產 器 產者有 係 1= 對 明か L 識乃至無識社 有 產 者 史なりとす。 の生 會に、 活條 件及 凡て瀰漫す 其 支配 力に外 3 所の 無資 か 6 產 3" 者 3 階 所 級 0) 0) 所有 生 出 關 は、 係 现代 1= 對

あ

3

73

3

歷

b . 出 -1)-抓 るのみならず、更に其崩壊を實現するに至るべき一の主動者一の階級を作 0) 如きは、 既に資本主 一義制 度は、それ 自 身 の崩壊を、 必然ならしむる所の、諸々の事情を作り り出 1 72 3 3 のな

1) 今や 1) 13) 13 殆ど全く、 餘りに 现 社會は有產者と無產者といふ對立せる二個 一質なる事質なりとす、 而して此爭闘は經濟的爭鬪 の大なる階級に分 にして、 叉階 れて、 級 爭 闘 鬪 争た ること

邻 五章 結

は亦言を俟たす。

筝ひ 民、 顧 つつい r 72 世 るに、總て過 0) 常に 領 主と隷農、 兩階級の 去 0 共 间 歷 業組 倒 史は れとなり、 階級 合 の親方と職 爭 Ú) 若くは全社 歷 人と、 史に外ならず、 會の ili 來常 革命 1= 希臘 的 相 反目 **變革を以て結** O) して É 曲 或 民 と奴 は 末 隱 をな 然或 隷 羅 は 6 公 馬 12 然絕 b 0 0) 貴 族 と平

ざる 1= 然ら 伴 な う ば 6 現 次第 肝宇 h 0) カコ 有產 1= 11: 數 階 を増大し、 級と無產階 從て其團 級 の闘争も、 結 力を加へつくあ 其窮 極する所の運命は、資本家制 る無産階級によりて破壊さ 度そ 0) 3 8 3 0) 1= 0) あ 發 6 展

墓 でを掘り b 0 0 あ るものは、 Kommunistische Manifest, 1848 質に資本家制度そ れ自身に外ならず」とい 年(嘉永元年)」「今 H 0) 資 ~ るもの 本 家 制 は、 度に向 逐 1: 0 洪 て之れが 名をなさ 墳

しむるに至るが如し。

如し、 人或 是 は n 洪 今 產 Ė 主 義 0) 所 的 有 乃 開 至社 係 會主 經濟 に於 義 的 經濟組 ける一通りの常識論なり、然れども 織 心るときは、 生產 0 進步 發 7 展 停 IV ク 止 す ス 0) 3 考 3 ふる所 0) ٤ 解 1 -よれ 3 から

生産關係

提とし、 利潤は資本を前提とするものなれば、 係 と分 四己 關 係 ٤ は、 定 0) 社 曾 0 經 濟 此一定せる分配の形式は、 組 織 0 表 要 1 過ぎず、 蓋し勞賃 生產 0) は尾 條 件 俳 勞 1= 器 働

所變會 部 3 定 富 4 是 3 此 T (1)0) 產 層 結 \$2 せ 充 0) は \$1 3 ば 3 富 J. 唯 合 果 孙 售 但 社 2 段 物 h 理 MC 0) 少 1 定 會 史 的 6-4: から 3 的 な 派 0) 自 觀 T 產 (= 分 性 L 1= 會 說 % 外 ři 分 4: 質 0) 配 的 な を前 信 產 3 训 四己 L 發 す 7 方 同 係 達 ~ すい 0) 13 法 力 其 所 产 0) 3 とし、 有 3 結 13 8 0) 耐 3 實 1= 社 5 會 果 0) 75 B 0) 现 於 内 fur 0 は 重 内 b t ス 义 T 1 省 見 は 於 1= 1) 0) 罪 於 社 肯 る 切i け 12 HH 1= 會 竟 治 しず 3 Vt 3 唯 得 歪 主 t 個 3 新 個 義 歷 3 3 Λ 6 時 ~ 史 2 ~. 3 A 0) は 11 3 L こと 經 的 1-個 所 濟 個 外 於 A 73 決 (經 2 組 部 N 17 1) خ 定 3 0) 統 3 濟 1= 論 3 /:[: 關 0) から 於 產 叢 陽 管 產 係 \$6 1) 業 第 12 係 玥 カジ 3 .E 力 八卷 2 世 0) DS 政 0) 第 戀 戀 改 6 /1: 治 發 產 出 3 化 的 化 展 號 6 3 關 す 革 11 あ 生 ことと 係 () 3 新 PE \* 耳 同 0) 舊 1= 政 表 とな 策 分 計 よ 時 现 73 1= 配 1) 代 1 又 1= 0) 3 AL 7 方 他 ば 過 於 0 ~ 刺 1 社 3 方 1) 激 會

提

又

生

產

參

加

者

1=

關

定

0)

社

會

的打

關

係

18

前

提

٤

3

0)

か

1)

1=

於

T

は

1

T

方

15

於

故

1=

15

於

T

は

主

起 b ta 3 3 0 7 7 夫 0 --八 世 紀 0) 後 4 1 於 Ut 3 產 業 0) 内 部 發 達 1 よ b T 產 業 革 命 0) 經 濟 的 變 化

せ

B

n

T

3

產

業

内

を FY. it t= 10 进 ٤ 13 里 75 n 3

雏 は 德 111 幕 胩 脐 10 1: 崩 壞 於 0) 11 + 3 經 分 13 濟 3 事 經 情 濟 的 卽 3 原 農民 大 15 b O) 不 鄭 此 南 般 近 I. 勢 1: 力 階 0) 級 增 0) 雏 財 は 政 11: 道 疲 程 及 あ U 商 T. 势 未 力 7: 0 1). 增 (2)

H

木

人

カジ

久し

1

·農民

とし

7

自

主

的

獨

立

0

精

市市

1=

乏し

,

常

1=

服

從

的

道

德

1=

拘

束

せ

3

12

tz

3

72 j T b h 產 3 業 此 苗 0) 命 對 龙 外 言秀 關 致 係 す 12 るまで 產 業 .E 1= に於 達 L 17 用ら 3 生 さりき、 產 I. 程 然る な 改 良 1= す 41 3 來 0) 0) 必 刺 更 戟 78 1= 感 强 じ、 要 13-政 5 治 12 て、 上 t 5 國 之を カ 開 不 30 13 3

產 斯 革○ < 命 T 1:0 110 酷○ 太0 1-0 似。 せつ 於 30 10 30 30 00 產 あの 業の 革。 50 命0 0 はつ 經。 が の の の の の の 政治。 的。 事。 情 により て心心 50 たっる。 0 0 3 000 なり . 此點獨 逸。

000

英 國 0) 產 業 革 命

米

或

0

產

業

革

命

+

九

世

紀

崩

4

期

+ 八 世 紀 後 4 期

獨 或 0 產 業 革 命 本

13

1868

年

IJ.

後

な

6

0

1868

年

は

政

治

的

革

新

3

て明

治

維

新

カラ

事

實

13 1221 年 以 後 75 b

1= 現 n 12 3 73 b

は 年

٤ (3)產 業 革 命 1= 必 要 な 3 勞 力 0 豐品 富 75 3 供 給 13 カン h

伴 à (4) 富 0 沂 + 代 分 0 な蓄 產 業 積 革 を 命 必 13 要條件と 内 部 よ 1) す。 發 然 12 3 .3 1= 場 幕 合 政 1= 崩 於 壤 T B 0 重 2 要 0 な 國 3 内 原 1= 因 於 Ut 75 b 3 L 產 商 業 I 0 勢 發 力 達 及 (幕 U 其 末 1: 發

於

達

- 業革 る 0) 命 蝉 0) 機 進 あ 運 りて、 を 釀 成 逆に武上階級を支配するの實力を、 H. 0 熟生 4 しむるまでの 大なる蓄積 町人の手裡に收 にはあらざりしこと。 め得 たりしも、 未だ以て産
- 利 云 不 (5)12 あ 止 n (横 ば他 諸 經 井 士の俸禄 濟 小 15 的 害あ 楠 活 の鎖國 動 を借 るを顧 0) 自 ずの 封建 り、豪農富商を絞り、 山 みず、 73 の弊智を論ずる中にあり、 カコ b 聚歛 うしょう 到らざる 「封 建 細 處 鎖 民 73 國 の膏血を吸うても、 け 0 à U 制、 ども 斯かる政治の下に産業の自由な 諸 大名各一國一 त्ता カコ も 其 今日 或 用 郡の領分を閉 0 0 急を救 不 足 聖 は 補 ざる ひ 3 鎖して、己に 難 も 18 け カコ
- H b (6)尚農村 是 16 去 n 旣 に於て 1= ば 述 當 時 ~ は此 たり、 般產 點今尚: 業 如 加 斯 3 依然た 曾 は 獨 J. 自ら進む りと 自 立 5 0) ふを 粘 べき道を求むることなく、 神 得 1 泛しき ~ かいしと はよ 是な 明治 維 新 より 常に政府指 凡そ五 十年を經 導 の下に歩 過 せ 孙 る今 12

h

言

ふを

俟

72

30 等 0 事情よりして、斯く容易く我邦には、社會革命の到來を首肯せざるを理あ 丁丁丁二二 婚 b と信 2

火 共 然り 0) 同 如 所 と雖 きあ 有 的 8 3 を 111 牛 產 思 界 手 は 大 戰 段及交通 L 後 む 3 0) を 終 以 局 手段の經濟組織を生ずるや、 T の影響す 條 忽 如 3 所、 何 な 或は從 3 社 會的 來 事 0 知るべ 態を生ず 思想行掛 カコ らずっ るや h を一掃すること、 3 測 然れども b 我 邦 如 恰 に於 何 も療 70 2 る社 は從 原 會 0

第五章

結

以 經 來 て、 渦 0) 共 世 すい 何 は 經 T 濟 驱 的 分 遺 克 あ 物 12 我 歐 t THE LE 6 米 玥 小 DIST. 及 時 農 業 直 個 (= 1= 人 主 近 あ h 義 111-7 完 的 は 成 耐 會 0) 組 個 程 人 度 織 1-10 11: 達 形 0) 完 L 成 得 全 な 1 3 其 發 43 達 間 は 18 15 逐 存 歷 げ 史 す 1-む 判 250 斷 個 3 社: 4 人 會 3 主 組 義 能 織 は 的 發 及 2 展 深 3 10 沙年 を

組 織 0) 元 成 1-努力す 3 朝 野 护 問 は 3: 肝 要 73 ること h

- i 次郎 我 從 邦 的 氏實業家豐原 int. 0) 情 政 治家經 的 關 係 世家學 12 小义男氏 持 給 者 25 1 して、 如 d) ₹, 是なり。 之に 勞 働 依 題 豐原氏二 以 0) 解 Wij 決 书 11 0) 關 勞 此 意義 働 係 书 110 圓 救 0) 實 济 湖 义は 驗 なら 的 著書 1 勞 刘 働 んこと ŧ, 书 U 保 謎 を公公 0) 石言立 + (I 案 官 す 係 3 的 mit: 30 合 ま) 政 uj 策 义 11 內 務 封 大 建 臣 晧 代 床 次 0
- 3 手 又 政 府 た其 0) 體 提 的 出 Щ かい 规 7 3 せずして、 開 彩 助 成 法案 に之を行政 0) 說明 元方り 上. 0 手 ---和 に葬り 政 府 麦 去りて 員 1-願 假 0) 30:0 11 開 1 0) 那 助 ま) U) 法案 1 1 4 齐 0) 财 產 權 0) 得 喪に 關
- 14 又農業經 質 一及農 村 濟學者には農村 Ti 情 を聴ら 30 õ 0) 7, 投 機流行なみて、 0 خ 60 ふべ 是 n 農村を完慶せ 1 むるら 0) なりと愛ふるも 0 ま) U 是れ 今日 0 農業 經

濟

0)

たら 調 方長官に對し之れ 內 企 務 乳す む 省にては とな 所 1) 大 から U) ΊĒ n 質查報告 七年 0 Ti から 秋 11 内 旣 0) た命じたり、 米 粉 騷動 省 救 濟 11 更に 一發生以 調 査會に於 谷 來 其 府 要綱 縣 -1 些 谷 村 都 II 襲 大 तीर 體 於 1= 決定 かけ 方 の如 0 地 る資本家 主 T: 0 祉 150 L 作 會 人 政 一場との 50 銳 1 1 [2] 係 種 開 に就 係 R 勞働問 -0 及工場主と £ 調 解 杰 決 勞働者 -5 0) 5 實 3 行 è 50 する 關 4) 關 係 0 に就 此 程 书 資料 谷

地

- 1. 地 主と小作 人と 0) 融 和 和 協 調 1-開す ő 般 凞 F 0 況
- 2. 主 小 作 人 0 收 征 分 祭 0) 實
- 3. 凶 4F. かけ 0 地 主 0 小 作 人に 對する應急處置

- 4. 小作人に對する各種の獎勵方法及び一般的施設。
- 5. 地主組合と小作人組合の施設現況。
- 6. 地主と小作人の協和せる模範的農場の實況。
- 7. 地主と小作人の紛擾に關する谷種の参考となるべき事項。

## (大正八年三月卅一日東京朝日新聞 11773 號

造船所。 9 ある数工場あり、 絲 休戰以來、勞働問題解決に頭腦を惱ましつゝある工場主や、資本主中、最近一新方面に活路を見出し、 光之 な質行したるは、 淺野造船所、 所謂新方面とは、精神講話を工場内に開催して、 日本製鋼會社工場(大崎)、鐘ヶ淵紡績會社等に 關東方面にては東京モス りン紡総會社工場、 男女勞働者の人格向上精神修養な企圖 ---横須賀 此等精神講話の衝に當るは、 海軍工廠 續いて は前 智 船 源學會社 相當效果を収めつ 大正六年末, せるないふつ 工場 内凹 勞

植付くるに 慶會講師の此新活動に關する意見を聞くに、 在り 誤まれる危險思想を排し、純日本式の堅實なる職業尊重心を、 勞働社會に

働者

の慰安修養

五か目的

とし日蓮

主義

を精神として起れる自慶會なり

と信 家、 勞働組合は世界の大勢に順應して速かに進むべきものにして、宗教家學者を中心とし、調停者として雇主、 ぜりつ 勞働者心網羅 一一 家族主義 温情主義を以て、 組合な糾合する事な、 我國に於ける勞働組合の最も成功し得る方針なり 工場主、資本

關西 方面にも最近阪神の各工場亦、 此精神講話の必要を切實に認めて、自慶會講師な聘す。

床次 内 相 亦 自慶會の 活動を擴大せる如き此 種の全國的活動な開始 40 ~とし、 目下着 々準 備中 なり。

にては特 東京 E スリ Till 請話後。 > 紡績會社 野時の間は女工の能率は一目にして、 に於て。 四年前より試みたる精神講話の結果によれば、 よく平素の五日間の仕事を仕上げ得る程なりとい 女工の著しき人格向上には驚嘆せり、 鐘紡

(大正八年三月卅一日 報知新聞 15128 號)

nhi

4

せることを、 日本は舊國 衷心视 家の關係に於て、 なるも。 福するもの 即ち日本の資本家で勞働者との間には、 其生產狀 新例を示さん事を望み、且之を行はんとす、 っなり。 態尚幼稚にして、資本家 と勞働者 日本に特有なる主從關係を保ち居れり、 との關係も西歐諸國 終りに我等に勞働者のために、 の如くならず、資本家は可及的勞働者 川水 此に新紀元を割

告をなし置きたるも。 右 心は大正 八年四月十一日國際勞働法規協定會議に於て、 他の 演 流に妨 げられて、 遂に其機會を逸したるなり。 日本講和委員牧野男 豫告演 説の内容なり、 同氏は演説をなすの

食を 巴里特電 最 初刻 失ひたる 際通 月十一日) 信負に を以 右演 周 章狼 說 0) M 14 イフラ 人を電信局に送り之を取戻せりといふ。(大正八年四月廿三日東京日日新聞、 イター草稿を與へ、 海外に打電せんことを求め置きて、 而も前述の如 號

誤 濟 美 間 T の意義 0 發 0) 1= 此 最 達 保 みならず、 等揭例 3 0 12 ---なれれ しめ 甚 般條 の示す如 きる ば、 んとす 巴里晴 件 五 78 0 人と雖 73 動 る演 1 れの國 カコ h す 社會各方面、官僚社會にも、 說 1. \$ をなさんとせる き施設として、之を現實的ならしむる意に出づるならば、是れ時代錯 際 亦之を嘆美する側 會議會場 1-あ 於てまでも、 6. 1 此 立 日 實業社 本 to ん 特 H 有 本 特有 然れ 0 會にも、 主 一從關 ども若 13 3 學者 主 係 し之を以て、 0) 從 美 關 社 には、 會 係 にも、 沙 美 學 資 產業 者 本 獨 0 家 6 社 所 對勞 内 曾 H 國 0) 形 働 1= 彩色 式 於

臺に披瀝するを得ん、其の遂に國際勞働法規協定會議に演説の機會を失したるは當然にして、 斯 カコ 3 社 曾 生 活 0 現 實 1= 離 n 12 る思想の上に立つもの、如 何にして之を鹿爪らしく現實 的政治舞 日本

īlīi して此滑稽的謙譲を示さざるを得ざりしは、畢竟產業の社會的發展の經濟史觀を缺くの致す所

に外ならず。

かっ

らざる必然的に起る勢なるのみ。

0 くなれども、吾人は之を望むにもあらず、又望まざるにもあらず、望むとも望まずとも來るべ 論じて玆に至る、吾人如何にも世人の恐れ懼るる所の社會革命を早く來れかしと、蹺望するが如 山 遂 に來るべし、是れ實に獨り農業界のみならず、孰れの產業界にも、社會的經濟發展の避くべ

係に發展し來りて、より早く世界戰爭の outgrowth として、將に孵化せんとするものの如し、此 社會關係や、吾々の意識如何にならず。社會の生產力の發展の段階に應じて生るるもの 今や現時の資本家的社會の母胎内に於ては、物質的生活力が一定の發展階段に適應せる生產關 Marx O

言ふが如くば、亦何ものか之を阻止することを得んや。

teriellen Existenzbelingungen derselben im Schess der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sie weit genug ist, und neue höhere Praduktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die ma-Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die

sind " 第五章

黏

(7) 義に於け Giusalo は人と人との in 然的 共同 Collectivism に向 ざるべからずとは、 る努 0 五. を奬 を 原因を意識して其理想に奉仕することを道徳の根柢とする所の Collectivism の主張 趨勢なる事を確信するが為なり、Bourgeois (Lien Victor Auguste) 達をなさしめ 力 人が Mutual の、 謳歌するにあらず、 我農村 る生産手段の集中は階級的の ('ollo:tivism なり、 めたり、 無效なるを力説 Aid, Jule Gues le & Collectivism 及農業社 て、 又生產手段は資本主義の下に於ても益」集中的傾向と必然性とを有す、 んと欲するなり、 Jule Guesde 厨 精進せんとするが為に出づ、又個人的原因を最高目的とするにあらずして、 尔 一層に於 の代りに、 却で協同的叉は團體的生活を以て人間 せんと欲求するは、 17 の稱道する所 る個 Hi 人と自然との 人性 して此の如きは現時の社會的 の完全を高 皆個 なりの 決して個人を以て最高の權威なりと、 鬪 1/1 郛 を失はずして、 調し、 を勸め、人と自然との 吾人は社會的 Collectivism を獲得 舊來 生活の 0) 經濟 主從思顧 人類 0) 的 道徳的根柢なりと意識する 0) 發 協 L'u 闘争の 展 的 同 0) 關 Solidalite, Kuropotk-すべ 避 係 くべ を維 13 きを教 意識する個人 8 かっ 持せんとす 此資 5 享受せ ざる必 本主

我農 其他 政治 村 の組合の名はあり、 的 及農業文明に於け 15 社 會 的 に遮害 る個 其存在之あると雖も、 せ 性の h と試 觀念の 3 るは、 甚だ徹 時代錯 底はせざ 個性の完全なる發達を認識せざる團體は 誤 政策 3 3 の甚 0 あり、 きる 0 而して之れ なり、 產 から 業 組 徹底 を人 、其實な 同 業組 為的

U)

idalitéに入らんとせば、先づ個性の完全なる涵養、絕對的に必要なる所以を解すべし。 きなり。 の諸組合の真の活動をなさしめんにも、個人性の完全なる發達を望まざるを得ず、然り而 め のて真の 避くべからざる必然的産物たる Generation に始めて契合一致するを得べきなり。 真我の發達せる團體と個性を非認せる團體とは其根柢に於て大差あり、 Solidalite に入るべきなり。而して又將に孵化せんとしつくある現時の社會的經濟的發展 眞の團體生活 去れば現在 して後始 Sul-

### 日本農史の時代區分

| \n        | 帝國農業史要:一     |                                       | 河武    | /神武 ~ 县極 1 ~ 1304 | $\sim 1304$               |             |
|-----------|--------------|---------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 1-1       | 基本           | 神武より安徳に至る   孝徳 ~ 光仁 (奈良朝) 1305 ~ 1441 | 茶館    | ~光仁(3             | 奈良朝) 1305                 | $\sim 1441$ |
| C.1       | 神武より平安朝迄     | $1 \sim 1843$                         | 和武    | ~ 安德(             | 桓武 ~ 安徳 (平安朝) 1442 ~ 1843 | ~ 1843      |
| တ         | 鎌倉時代より室町時代   | 1844 ~ 2217(373 4年間)                  |       |                   |                           | 1 283 ALTH  |
| 4.        | 安士(織川氏) 桃山(豊 | 安士 (機団氏) 樺山 (豊臣氏) より江戸 (徳川氏) 藤木に至る    | 1 H 2 |                   | 2218 ~ 2537 (369 年間))     | 年間)         |
| 5.        | 明治時代         |                                       |       | 2528 ~ 大正         | H                         |             |
| _         | 日本農政史:一      |                                       |       |                   |                           |             |
| <u>ji</u> | 王朝時代 1~1848  | 1843                                  |       |                   |                           |             |
| is.       | 武家時代 1844    | 1844 ~ 2527 (643 4年間)                 |       |                   |                           |             |
|           | 日本經濟史論:一     |                                       |       |                   |                           |             |

K

帝權擴張時代 原始時代

A. D. 644 ~ 930 (286 年間)

最古時代より 644 A. D.

第五章

دنانا

- 3. 封建時代
- 4. 導制的警察國家の時代

A. D. 931 ~ 1602 (671 年間) A. D. 1603 ~ 1867 (264 年間)

5. 今日の日本

日本農業小史:一

- 1. 太古史及上古史
- 2. 中古史

3. 近古史

4. 近世史

二、治疗足

日本經濟更の研究:一

第一期 上古 國家創建より大化改新まで

第二期。中古 平安時代の末迄

第三期 运古 鎌倉務府より総田豊臣氏まで 第四期 运世 江戸時代

邻五期 近代

明治の世

日本農業史論 (完)



# 本書參考並引用書目

Sidney and Beatrice Webb,

Industrial Democracy.

Arthur Hassall,

The History of Trade Unionism.

F. S. Marvin, L.Cccil Jane,

> France, Mclineval and Modern. The Interpretation of History.

O. Joselyn Dunlop,

Progress and History.

Friedrich Engels,

Karl Kautsky,

The Farm Laborer, The History of a Modern Problem.

Montague Fordam,

W. J. Ashley,

本書参考並引用書目

E. J. Payne,

Das Kapital von Karl Marx Pas Kapital. Kritik der politischen Ockonomie von Karl

History of the New World Called America. A Short History of English Rural Life.

Marx

English Economic History and Theory.

W. Cunningham,

G. M. Trevelyan,

W. Hasbach,

Henry W. Farnam,

Lewis H. Morgan,

Shailar Mathews,

栗田寬

M. Beer,

牧野英一

田

農商務省農務局暴訂 福田德三著坂西由滅譯、

Leon Carroll Marshall, 日本經濟叢書刊行會藏版

Western Civilization.

British History in the Nineteenth Century.

The Economic Utilization of History.

A Histoy of the English Agricultural Labourer.

Ancient Society.

The Spiritual Interpretation of History.

Social Struggles in Antiquity.

栗里先生雜著

現今の文化と法律

法律に於ける矛盾と調和

日本經濟史論

大日本農政類編

日本經濟叢書

Readings in Industrial Society.

帝國農業史要

左子清道

田口卯吉

竹越典三郎

藤田茂吉

鈴木原平

波邊脩次即

横井時冬

Gibbins,

織田宮澤

福地源一郎

Henry Harbor,

洛陽堂發行

木村正辭

山川地田田稲石

田尻稻水即本書參考並引用書目

支那開化小史

二千五百年史

文明東漸史日本市物百谷

日本事物原始

则治開化史

大日本不動產沿革史

The Industrial. History of England.

英國工業史

幕府衰亡論

鎌倉時代の文化

The Rural England.

英國の田園生活

國史案

社會主義者の社會觀

經濟史眼

博文館發行

木村靖二

產業史

大日本史食货志 日本農民屬動史

横濱貿易新報社

德川家藏版

開港側面史

內務省 神月正雄

社會主義及社會運動

淺井虎夫

古代地方行政资料

國史譯習會

原始時代號

支那日本通商史

同文館

遗物和續史 關稅問題と社會政策

元老院

**通**俗經濟文庫

高出来之際 日本經濟叢書刊行會

マルクス資本論解説

品居龍藏

有更以前の日本

給木豐譯

勢側問題と勢働政策

**渡邊世**庙、 八代國治

武歲武士

佐野學

本压染治即

有裴閤發行

三油周行

淌木減一

松间均平、自鳥彼夫 愛知縣農會

佐藤昌

諸非六郎 桑田熊滅

三油菊太郎

有賀長維 矢野女一

露西亞經濟史研究

日本經濟史原論

日本社會史

最近社會政策

法制业の研究 日本經濟史

續法制业の研究

近世經濟政策の思潮

占橋斯六郎

歐洲勞伽問題の大勢

産業革命と農業問題

德川時代之武藏本庄

日本法制史 日本農政史

日本法制史

內田銀藏

近世の日本

權田保之助譯

米田庄太郎

小泉信三

吉田靜致、橋本文壽

河田嗣郎

守屋源次即 坂上信夫

幸德秋水

矢野文雄

小栗貞雄、賀來寬一即

氣賀勘面

村上林嶡譯 日本歷史地理學會

日本經濟更の研究

經濟的文則更論

輓近社會思想の研究

經濟學說と社會思想

家族制度の將來

家族制度

獨巡礼一會史 土地等奪史論

社會主義神腦

新社會

社會改良實論

英國農村社會更 農村問題

維新史研究資料索引

上田貞次郎

有馬賴寧、稻田吕植

池邊義象

添田湯一

小河原忠三郎

佐野學

攬尾正五郎

地人學社

井上雅二譯

內務省地方局

回

幸田成友譯

吉田東伍 白柳秀湖

鄰須浩澤

英國產業革命史論

農民離村の研究

日本法制史

破壊思想と敷治策

農村社會學

日本社會史序論

最近の勞働運動

都市と村落

殖民史

丁抹の田園生活

田園都市

二十六百年史 十九世紀史

日本文则史話

國民高等學校と農民文明

栃內禮次

舊加賀藩田地制制度

小野武夫

舊佐賀藩の農民土地制度

凹

舊鹿兒島藩の門割制度

篠田礦造

期利落譯

蓝木下語

重田定一、中村德五郎、中川正信 國史便覽

社會主義倫理界

月川安宅

幕末小史

農商務省農務局

農業關係重要品輸出人累年對照表

室伏高信

社會主義と婦人

社會主義と民主主義

村上正雄譯

重要農產展覽會報告

大日本農會

農商務省農務局第一課

農事調査表

田

農場作付

大日本農會

大日本農會成績書

大日本山林曾

創立廿五年紀念號

田中芳男、平山成信

澳國博覽會參同紀要

大日本山林會

田中芳男君七六展覽會記念號

時事新報社

福翁自傳

同人社

同人社文學雜誌

四六社

G. B. Shaw,

T. E. Kebbel,

明六社雜誌 An Unsocial Socialist

G. D. H. Cole,

The Agricultural Labourer.

Guilds-in the Middle Ages

Edwin R. A. Seligman,

The Economic Interpretation of History.

Essays on the Materialistic Conception of History.

Louis B. Boudin, Antorio Labriola,

The Theoretical System of Karl Marx.

藏田屋清右衛門明治二年官許 英和對譯袖珍辭書 Nobushige Hozumi,

Edward P. Cheyney,

Ancestor-Worship and Japanese Law. An Introduction to the Industrial and Social History of

England.

Edith Abbott,

Women in Industry: A Study in American Economic History.

Arnold Toynbec,

The Industrial Revolution of the Eighteenth Century in

England.

Edward Cressy,

An Outline of Industrial History.

Leo Pasvolsky,

The Economics of Communism.

Audrés Bellessort,

La Sociedad Japonesa.

黃連憲

小幅篤火郎

日本國史

面澤諭吉

學者安心論 **生產遊案內** 

宮田高慶

報德記

学問ノススメ

新非白石 福澤諭吉、小幡篤火即

折たく柴の記

狐寨子成

Heinrich Rickert,

Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft

Emil Lask,

Die Logik der Philosophie und die Kathegorienlehre.

藤田茂吉

津田仙

**从保天**隨

島田三郎 永田健坝譯

百瀬元章

林遠里 奈良事二

宮崎安貞 服部孝三郎

內藤亚叟

西田幾大郎

河上肇 土田杏村

John Spargo,

本書參考並引用書目

高野長英

農業三事

日本漢學史

別國始末 舊制資料

提工的經濟論

贵家得益辨

物農新書 當世利口女

農業全書

思索と體験

德川十五代史

次分

社會問題研究

Social Democracy Explained.

F. J. C. Hearnshaw,

H. Allsopp,

Charles Ellwood,

Friedrich Engels,

Emory S. Bogardus,

John. M. Gillette,

Ch. Letourneau,

Maurice William,

Chales Gide,

Henri Bergson,

Lord Leverhulme,

Jan St. Lewinski,

T. E. Marks, 沼田賴輔

織田光力

Main Currents of European History.

Sociolgy and Modern Social Problems. An Introduction to English Industrial History.

The Origin of the Family.

Constructive Rural Sociology. A History of Social Thought.

Property: Its Origin and Developement.

The Social Interpretation of History.

Consumers' Cooperative Societies.

L'Evolution Créatrice.

The Six-Hour Day.

The Origin of Property.

The Land and the Commonwealth.

日本農業小史

大日本農史

社會學雜誌、社會學研究、史學、民族と歷史、社會史研究、史學雜誌、歷史地理、 絕濟論叢、國民經濟雜誌、三田學會雜誌、法學論叢、國家學會雜誌、農業世界、日本農業雜誌、 日本社會學院年報、改造、社會科學等、東京朝日新聞、報知新聞、大阪每日新聞、 時事新報等 中央史壇、

高橋龜吉 日本資本主義經濟の研究

声響響調

Curtler,

文明論の概器

Rowland E. Prothero,

English Farming, Past and Present

A Short History of English Agriculture.

Von der Goltz

Geschichte der deutschen Landwirtschaft.

The Encyclopædia Britanica,

History of Agriculture

Michelsen und Neddelich,

Geschichte der deutschen Landwirtschaft

K. Rathgen,

Japans Volkswirtschaft und Staatshaushalt.

Thaer Bibiliothek,

Geschichte der deutschen Bauernstandes.

Thomas Nixon Carver,

Principles of Rural Economics.

Thomas Nixon Carver,

Selected Readings in Rural Economics

Guy Stevens Callender,

Economic History of the United States.

Carl Johannes Fuchs,

Karl Steinbrück,

Die Geschichte der deutschen Landwirtschaft

Loudon's

Agrargeschichte.

Löser,

Encyclopædia of Agriculture.

Frans,

Geschichte der Landwirtschaft.

G. Hanseen,

Agrarhistorische Abhandlungen.

Kowalewsky,

Die Okonomische Entwickelung Europas.

G. Ruhland,

System der Politischen Ockonomie.

有賀長雄

帝國史略

町

大日本歷史

Karl Bücher,

Die Entstehung der Volkswirtschaft.

W. Sombart,

W. Sombart,

Der Moderne Kapitalisumus.

Der Sozialismus und Soziale Bewegung.

W. Sombart,

Eugen Philippovich,

Bertrand Russel,

高岛素之

有賀長雄

Thorold Rogers,

Edward Hahn,

Reinhardt,

W. Roscher,

Grant Allen,

Philip von Ness Meyers,

Buckle,

外山正一

本書參考並引用書目

Die Gewerbeliche Arbeiterfrage.

Die Entwickelung der Wirtschaftspolitischen Ideen im 19

Jahrhundert. Principles of Social Reconstruction.

社會主義と進化論

古代法註釋

The Economic Interpretation of History.

Die Haustiere in ihren Beziehungen zur Wirtschaft des

Menschen.

Kulturgeschichte der Nutztiere.

Notionalökonomie des Ackerbaues.

Evolution of the Idea of God.

Ancient History.

History of Civilization in England.

藩閥の將來

船池傳次平

游游游节

中江篤介

加藤弘之

馬場辰緒

鳥尾小彌太

中村正直

EL MI

西村茂樹

德富器一即

小野武夫

吳文炳 想積原重

新渡月稻造

西村東次

農產物調理法

日本農業經濟論

民約譯解

人權新說

天赋人權論

波學不可廢論

王法論

百一新論

日本道德論

新日本の青年

郷土制度の研究

五人組制度論

法制の研究を主としたる江戸時代史 米國建國史要

大和時代

西村近次

準田左右吉

未弘巖太郎

田崎仁義

Knowles,

坂西山巌 河合祭治即

W. J. Ashley,

Max Weber,

姊崎正治譯

河田間郊

W. Vündt,

B. Russel,

飛鳥海樂時代

日本古代史の研究

農村法律問題

古英經濟思想及制度代期經濟

during the Nineteenth Century.

The Industrial and Commercial Revolutions in Great Britain

經濟生活の歴史的考察

社會思想更研究

Economic Organization of England.

Wirtschaftsgeschichte

Wirtschaft und Gesellschaft.

ショペンパウェル意志と現職としての世界

社會問題及社會運動

Völkerpsychologie

The Problems of Philosophy.

Durkheim,

Windelband,

Cliffe Leslie,

Lewis Spence, 本野養大期

小泉信三

Rickert,
Lewis Spence

平野龍太郎

910 511

De la division du travail social.

Essays on Political and Moral Philosophy.

Geschichte und Naturwissenschaft.

Geschichtsphilosophie.

An Introduction to Mythology.

価値論と社會主義

法律に於ける階級關手

附錄終



大 大 發 IE. JE. 著 + + 所 Ħi. Fi. 行 年 權 年 Ŧi. 五 有作作 所 月 月 + + Ŧi. 中東 日 日 京 發 FD 猿市 打 刷 樂神 著 發 印 田 町區 行 作 刷 四電 者 者 者 谷話 **五九四四番** 本日 東 東 右 是 京 京 代 業 市 市 表 //\ 定 史 會株 神 石 石 大 論 H 價 ]1] 巖 温 與 E. 波 4 全 久 付 怪 猿 六 松 橋 坂 多 振 樂 一〇八 闦 替 MS 野 東 堂 堂 京 否 光地 橘 重 六 地 書 書 五 太 五 六番 店 吉 店 樹 郎

川石小 ● 社會式株刷印同共 ● 京東



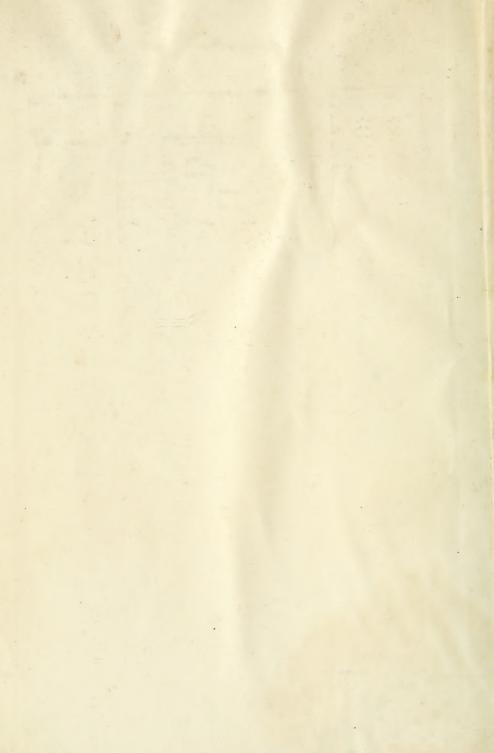

### University of British Columbia Library

#### DUE DATE

| FORM NO. ET-6 |  |  |
|---------------|--|--|

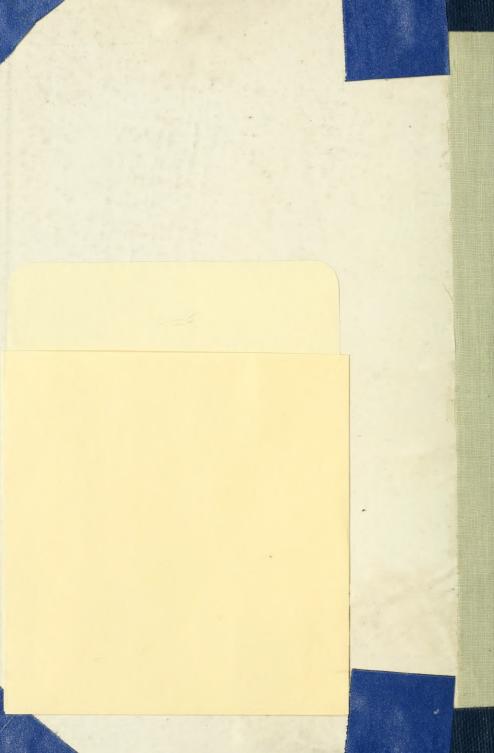

